## 乃木大將景慕記念錄

下卷

Asia Library

DS 884 N77 N77 V, Z

光线机 大きに一年一日 14 14 254 多河流



壮侃公 真 本鬼

龙

| eg.<br>, y∎ |  |  |
|-------------|--|--|
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |

H

乃木大

將

續

## 乃木大將景慕記念錄下卷目次

| 乃木大將景慕 | 系圖   | 殉死  | 學習院長時代:  | 凱旋  | 日露役 | 野の鶴 | 第十一師團長… | 閑居  | 臺灣總督 |
|--------|------|-----|----------|-----|-----|-----|---------|-----|------|
| 記      | :    | •   | •        | •   |     | :   | :       | •   | :    |
| 念署     |      | :   | •        | •   |     |     | •       | •   |      |
| 名錄     |      |     |          | •   | •   | :   | :       | •   | •    |
| :      | •    | :   |          | :   | :   | :   |         |     |      |
| :      | :    | :   | :        | :   | :   | :   |         | •   |      |
| :      | :    | :   | :        |     |     |     | :       |     |      |
|        | :    | •   | :        |     |     |     |         |     |      |
| :      | :    | •   |          |     |     |     |         |     |      |
| 附<br>錄 | ·八三七 | 八一七 | ·<br>八〇五 | 七八六 | 大六六 | 六四八 | 五三九     | 五五五 | 四九二  |

| 宫  | 大 | 大  | 乃 | 沙     | 近 | 大      | 金     | 愛  | 明      | 乃      |
|----|---|----|---|-------|---|--------|-------|----|--------|--------|
| 城  | Œ | 將  | 木 | 4     | 江 | 將      | 倉     | 兒  | 治      | 木      |
| 坂  | 元 | 陣  | 大 | 貴     | 沙 | 夫      | 寺     | 兩  | 六      | 溉      |
| 下  | 年 | 中  | 將 | 神     | 4 | 人      | 0     | 典  | 年      | 内      |
| E  | 九 | 0  | 謹 | 祉     | 貴 | ょ      | 大     | 0  | 金      | 大      |
| 凷  | 月 | 書  | 書 | 境     | 神 | b      | 將     | 寫  | 澤      | 將      |
| て  | 七 | •  | 0 | 內     | 社 | 金      | 寓     | 眞  | 營      | 夫      |
| 7  | H |    | 敎 | 大     | Ø | 倉      | 室     | を  | 所      | 妻      |
| 自  | 嬪 | •  | 育 | 將     | 本 | 寺      | :     | 手  | 17     | Ø      |
| 邸  | 宫 | •  | 勅 | 手     | 殿 | 住      | :     | 12 | 在      | 雴      |
| اک | 參 |    | 語 | 植     | : | 職      | ÷     | せ  | b      | 祠      |
| 向  | 拜 | *: | : | Ø     | • | 12     |       | る  | L      |        |
| る  | 途 | •  | : | 松     | : | 贈      | :     | 乃  | 時      | •      |
| る  | Ŀ | •  | : | :     | : | b      | :     | 木  | の      | :      |
| 大  | 0 | :  | • | •     |   | た      | •     | 大  | 乃      | •      |
| 將  | 大 | :  |   | :     | : | る      |       | 將  | 木      |        |
| :  | 將 |    | : | :     | : | 臺      | :     | :  | 少      | :      |
| :  | : |    | : | :     | : | 灣      | •     | :  | 佐      | :      |
| :  | • | •  | : | :     | : | 製      | :     | :  | :      | :      |
| :  | : | •  | : | :     | : | 0      | :     | :  | :      | :      |
| :  | : | :  | : | :     | : | 珠      | :     | :  | ;      |        |
| :  | : |    | : | :     | : | 子      | :     | :  |        | •:     |
| :  | • | :  | • | :     | : | :      | :     | :  | •      | :      |
|    | : | :  |   | •     | • | :      |       |    | :      | :      |
| :  | • | :  | • | •     | • | :      | :     | :  | :      | :      |
|    | ÷ | :  | : | :     | : | :      | :     | :  | •      | •      |
| ,  | : |    | • | :     | : | :      | :     | •  | :      | :      |
| ;  | • | :  | į | :     | : | :      | •     | :  | :      | •      |
| П  | П | :  | : | :<br> |   | ,<br>H | :<br> | :  | :<br>H | ;<br>; |
| 繪  | 繪 | 繪  | 繪 | 糩     | 繪 | 繪      | 給     | 繒  | 繒      | 繒      |
|    |   |    | * |       |   |        |       |    |        |        |

| <br>4.           |                  |            |    |               |                  |          |      |                |     |     |          |      |
|------------------|------------------|------------|----|---------------|------------------|----------|------|----------------|-----|-----|----------|------|
| 大                | 大                | 赤          | 大  | 大             | 沙                | 沙        | 近    | 近              | 大   | 旅   | 大        | 靜    |
| 將                | 將                | 穗          | 將  | 將             | 4                | 4        | II   | 江              | 將   | 順   | 將        | 子    |
| 詠                | 揮                | 義          | ļ  | 筆             | 貴                | 貴        | 國    | 衂              | 詠   | 開   | 手        | 夫    |
| 翀                | 毫                | <b>J</b> : | 5  | 蹟             | 神                | 神        | 安    | 安              | 及   | 城   | 簡        | 人    |
|                  | の                | 杉          | 長  | 長             | 社                | 社        | 土    | 土              | 筆   | 當   | 蘆        | 名    |
|                  | 花                | 野          | 府  | 崎             | 所                | 鳥        | 沙    | 沙              |     | 時   | 原        | 刺    |
| :                | 瓶                | +          | 町  | 重             | 在                | 居        | 4    | 4              | :   | Ø   | 甫        |      |
| :                |                  | 25         | 豐  | 治             | 地                | 前        | 貴    | 貴              | :   | 大   | 氏        | :    |
| :                | •                | 次          | 浦  | 氏             | 安                | ľ        | 啪    | 神              | :   | 將   | 12       |      |
| :                | :                | <b>%</b> : | 小  | 12            | 土                | 5        | 社    | 社              | :   | 手   | 萴        |      |
| :                | :                | 夜          | 學  | 與             | 尋                | 舊        | 樓    | 关              | :   | 簡   | ^        | •    |
| :                | :                | 討          | 校  | ~             | 常                | 佐        | 門    | 皀.             | :   | 齌   | 5        |      |
| :                | :                | 51         | 12 | 5             | 高                | 4        | :    | 居):            | •   | 藤   | n        | :    |
| :                | :                | 携          | 寄  | n             | 等                | 木        | :    | $\ddot{\cdot}$ | :   | 氏   | た        |      |
| :                |                  | ^          | 贈  | た             | 小                | 城        | :    | :              | :   | 71  | る        |      |
| :                | :                | 12         | L  | る             | 學                | 跡        | :    | •              | :   | 與   | · \$     | •    |
| :                | :                | る          | た  | В             | 校                | を        | :    | :              | :   | ^   | <u>Ø</u> | :    |
| :                | :                | 鎌          | る  | <u>Ø</u><br>: | :                | 望        | ;    | •              | :   | 5   | $\vdots$ | :    |
| :                | :                | 12         | 振  | :             | :                | $\Gamma$ | :    | :              | :   | n   | :        | :    |
| :                | :                | 大          | 鈴  | :             | :                | :        | •    | :              | :   | た   | :        | :    |
| :                | :                | 將          | :  | ÷             | :                | :        | :    | :              | :   | る   | :        | :    |
|                  | :                | Ø          | :  | :             | :                | :        | :    | :              | :   | B   | :        | :    |
| :                | :                | 箱          | :  | :             | :                | :        | :    | ;              | :   | 9   | :        | :    |
| :                | :                | 書          | :  | :             | :                | :        | :    | : 1            | :   | ÷   | :        | :    |
| :                | :                | せ          | :  | :             |                  | :        | :    | :              | :   | :   | :        | :    |
| :                | :                | る          | :  | :             | :                | :        | :    | :              | :   | :   | :        | :    |
| :                | •                | B          | :  | :             |                  | :        | :    | :              | :   | :   | :        | :    |
| :                | :                | Ø          | :  | :             | :                | :        | :    | :              | :   | :   | :        | •    |
| ·<br>四<br>五<br>三 | ·<br>四<br>四<br>五 | の・四三五      | 四三 |               | ·<br>四<br>二<br>五 | 四三       | ·四〇五 |                | 三九五 | 三九一 | ・三八五     | ・三七九 |

| 大   | 大   | 大   | 大   | 大   | 大        | 大   | 大           | 大  | 大             | 大  | 大        | 大  |
|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-------------|----|---------------|----|----------|----|
| 將   | 將   | 將   | 將   | 將   | 將        | 將   | 將           | 將  | 將             | 將  | 將        | 將  |
| 揮   | Ì   | 筆   | ļ   | 詠   | 筆        | 詠   | の           | 大  | 0             | 謹  | 詠        | 筆  |
| 毫   | 6   | 0   | 5   | 及   | 蹟        | 及   | 手           | 佐  | 手             | 書  | 及        | 0  |
| •   | 桂   | 富   | 111 | 筆   |          | 筆   | 簡           | 當  | 簡             | Ø  | 筆        | 深  |
| • * | 氏   | 山   | П   | •   | •        | •   | 簡(宮         | 時  | <b>金</b>      | 御  |          | 海  |
| •   | 12  | 縣   | 學   |     | •        | :   | H           | 0  | 倉             | 製  |          | 神  |
| •   | 贈   | 東   | 習   | :   | ÷        | :   | 澄           | 手  | 寺             | :  | •        | 社  |
| :   | 9   | 岩   | 院   | :   |          | :   | 助           | 簡  | 住             | :  |          | 0  |
| •   | 72  | 瀬   | 長   | :   | :        | :   | 氏           | :  | 職             | :  |          | 扁  |
| :   | る   | 帝   | 12  | :   | :        | :   | 12          | :  | 12            | •  | :        | 額  |
| ;   | 何   | 或   | 宛   | :   | :        | :   | 與           | :  | 宛             | :  | • :      | :  |
| :   | 内   | 在   | E   | •   | :        | :   | ^           | :  | T             | :  | :        | :  |
| :   | 守   | 鄉   | た   |     | :        | :   | 5           | :  | 5             | ÷  | :        | :  |
| •   | 國   | 軍   | る   | :   | :        |     | n           | :  | n             | :  | :        | •  |
| :   | 助   | 人   | 手   | :   | :        | :   | た           | :  | 72            | :  | :        | :  |
| :   | 0   | 分   | 簡   | :   | :        | :   | る           | :  | る             | :  | :        | :  |
| :   | 銘   | 會   | :   | :   | :        | :   | B           | :  | B             | :  | :        | :  |
| :   | 刀   | 旗   | :   | :   | :        | •   | <u>Ø</u> ): | :  | 9             | :  | :        |    |
| :   | :   | :   | :   | •   | :        | :   | :           | :  | <u>ø</u> )::: | :  | :        | :  |
|     | :   | •   | :   | :   |          | •   | •           | :  | :             | :  | :        |    |
| :   | :   | ÷   | :   | •   | •        | :   | :           | :  | :             | :  | :        | :  |
| :   |     | :   | :   | :   | :        | :   | :           | •  | :             | :  | :        | :  |
| :   | :   | :   | :   |     | :        | :   | :           | :  | :             | :  | :        | :  |
| •   | •   | :   | ;   |     | •        | • · | :           | :  | :             | :  | :        |    |
|     | :   | :   | :   | :   | :        | :   | :           | :  | •             |    | :        |    |
|     | •   | •   | :   | •   | :        | •   | :           | :  | :             | •  | :        | :  |
| :   |     |     | :   | :   | :        | :   | :           | :  | :             | :  | :        | :  |
| 五四  | 五三一 | 五二七 | 五.  | 五〇九 | 11.<br>O | 四九  | 四八          | 四八 | 四七            | 四七 | 四六       | 四五 |
|     |     | 七   | 九   | 九   | ·        | 七七  | 八九          | 八三 | 五.            |    | $\simeq$ | せ  |

| 大將自書の端書          | 大將筆扇面  | 大將筆蹟 | 大將咏及筆 | 大將詠及筆 | 大將筆蹟 | 大將筆蹟 | 大將筆蹟 | 板垣義成氏に宛てられたる大將手簡 | 大將筆蹟        | 二十七八年の役廣島舍營中の詠 | 大將詠及筆 | 旅順表忠塔に刻せられたる碑文の下書 |
|------------------|--------|------|-------|-------|------|------|------|------------------|-------------|----------------|-------|-------------------|
| :                |        | •    | :     | :     | :    | :    | :    | る                |             | 中              | :     | る                 |
| •                | :      | :    | :     | :     | :    | :    |      | 72               |             | 營              | :     | た                 |
| :                |        | •    | :     | :     | :    | :    | :    | る                | :           | 中              | :     | る                 |
|                  | :      | ;    | :     | :     | :    | :    |      | 大                |             |                | :     | 碑                 |
| :                | :      | :    | :     | :     |      | :    | :    | 將                | •           | 詠              | :     | 文                 |
| •                | :      | :    | :     | :     | :    | :    | :    | 手                | :           | :              |       | の                 |
| :                | :      | :    | :     | :     | :    | :    | :    | 簡                | :           | :              | •     | 下                 |
| :                |        |      | :     |       | :    | :    | :    | :                | :           | •              | :     | 書                 |
|                  | :      | :    | :     | :     | :    | •    | :    | :                | :           | :              |       | :                 |
| :                | :      | :    | :     | :     |      | :    |      |                  | :           | •              | ; :   | :                 |
| :                |        | :    | :     | :     | :    | :    | :    |                  | :           | :              | :     | :                 |
| :                | :      | :    | :     | :     | :    | •    | :    | :                | :           | :              | •     | :                 |
| :                | :      | :    | ;     | :     | •    | :    | :    | :                | :           | :              | :     | •                 |
| :                | :      | :    | :     |       |      | :    | :    | :                | :           | :              | :     | :                 |
| :                | :      | :    | :     | :     | :    | :    | :    | :                | :           | :              | ;     | :                 |
| :                | :      | •    | :     |       | :    | :    | :    |                  | :           | :              | :     | :                 |
| :                | :      | •    | :     | :     | :    | :    | :    | :                | :           | :              | •     | :                 |
| •                | :      | :    | :     | :     | :    |      | :    | •                | •           | :              | :     | •                 |
| :                | :      |      | :     | :     | :    | :    | :    | :                | :           | :              | •     | •                 |
|                  | •      | :    | :     | :     | :    | ;    | :    | :                | :           | :              | :     | •                 |
|                  | •      | :    | :     | :     | :    | :    | :    | :                | :           | :              |       |                   |
| :                | :      | :    | :     | :     | :    | :    |      | :                | :           | <u>:</u>       | ·     | <u>.</u>          |
| ·<br>*<br>-<br>* | : - 六二 | ・ナーニ | 六〇#   | 六01   | 五九五  | 五八十  | 五七九  | 五七               | 五六一         | 五.             | 五四九   | 五四五五              |
| =                | =      |      | Ç     | 2     | 兀玉   | 1 1  | - Ti | سا<br>سسا        | $\triangle$ | 七              | 九     | 五                 |

| 大      | 日   | 火        | 大           | 大   | 大      | 大        | 大   | 大           | 大        | 大      | 同           | 大      |
|--------|-----|----------|-------------|-----|--------|----------|-----|-------------|----------|--------|-------------|--------|
| 將      | 露   | 將        | 將           | 將   | 將      | 將        | 將   | 將           | 將        | 將      | 10.0        | 將      |
| の      | 役   | 手        | 咏           | 筆   | 手      | S)       | 咏   | 手           | <b>の</b> | 咏      | 其           | 眞      |
| 筆      | 軍   |          |             |     |        | 陣        |     | 前           |          |        | 74          | 筆      |
| 車      |     | 簡        | 及           | 蹟   | 簡      |          | 及   | [EI]        | 立        | のない    | Ξ           | 事の     |
| 蹟      | 人   | •        | 筆           | :   | :      | 中        | 筆   | :           | 川        | 狂      | :           | の二見    |
| :      | 記   | :        | •           | •   | :      | 12       | :   | •           | 文        | 歌      | :           | _      |
| ÷      | 念碑  | :        |             | :   | :      | 於        | :   | •           | 太        | :      | :           | 見      |
| :      | 碑   | :        | :           | :   | :      | τ        | :   |             | 郎        | :      | :           | 焼と其    |
| :      | 21  |          | :           | :   | :      | 走        | :   | :           | 71       | :      | :           | ع      |
| :      | 揮   | •        | :           | :   | :      | 走<br>り   | :   | •           | 與        | :      | :           | 其      |
| :      | 毫   | :        | :           |     | :      | 書        | ÷   | :           | ^        | :      |             | 箱      |
| :      | Ø   | -        | •           | :   | :      | Ä        | :   | :           | た        | :      | • *         | 書:     |
| :      | 大   | :        | :           | :   | :      | し        | :   | :           | 與へたる     | :      | :           | :      |
| :      | 將   | :        | ÷           | :   |        | 書きしたる    | :   |             | 感        | :      | :           | :      |
| :      | 筆   | :        | :           | :   | :      | る        | :   | :           | 謝        | :      | :           | :      |
| :      | 蹟   | :        | :           | :   | :      | 繪        | :   | :           | 狀        | :      | :           | :      |
| :      |     | :        | •           | ÷   | :      | 葉        | :   | :           | :        |        |             | :      |
| :      | :   | •        | :           | :   | :      | 書        | •   | :           | :        | :      | :           | :      |
| -      | :   | :        | :           | :   | :      | <b>=</b> | :   | :           | :        | :      | :           | :      |
| :      | •   | :        | :           | ÷   | ÷      | •        | :   | :           | :        | :      | :           | :      |
| . •    | :   | :        | :           | :   | :      | :        | :   | :           | :        | :      | ;           | :      |
| :      | •   | :        | :           | :   | :      | :        | :   | :           |          | :      | :           | ÷      |
| :      |     | :        | :           | :   | :      |          | :   |             | :        | •      |             | :      |
| . •    | ;   | :        | :           | :   |        | :        | :   | •           | :        | :      | , •         | :      |
| •      | •   | :        | •           | :   | :      | :        | :   | •           |          | :      | :           | :      |
| :      |     |          |             |     |        |          | :   |             |          |        | :           | •      |
|        | •   |          | •           | :   | . •    | . •      | :   | • •         | :        | **     | •           | :      |
|        | •   | •:       | :           | •   | •      | •        |     | •           |          |        | •           |        |
| :      |     | :        | :           | :   | •      |          |     |             |          | :      |             | :      |
| -1-    | ÷   | ÷        | ÷           | ÷   | ·<br>六 | ·<br>六   | ÷   | ·<br>六      | ÷        | ·<br>六 | 六           | •••六三四 |
| . ti — | 七〇三 | 六九九九     | 六<br>八<br>九 | 六八一 | 六十二三   | 六六七      | 六六三 | 六<br>五<br>五 | 六四九      | ·六三九   | 六三五         | Ê      |
|        | =   | <b>九</b> | 九           | _   | =      | 七        | 三   | Ŧī.         | 九        | 九      | <i>1</i> 1. | 14     |

| 日   | 大        | 大   | 大   | 大   | 大   | 英          | 大       | 大             | 大        | 大        | 大   | 大   |
|-----|----------|-----|-----|-----|-----|------------|---------|---------------|----------|----------|-----|-----|
| 露   | 將        | 將   | 將   | 將   | 將   | 皇          | 將       | 將             | 將        | 將        | 將   | 將   |
| 主   | 筆        | 筆   | 筆   | 筆   | 書   | 室          | 手       | 咏             | 筆        | 兩        | 手   | 筆   |
| 將   | <b>声</b> | 葉   | ずの  | 争の  | 簡   | 多の         | 簡       | 及             | 貴        | 子        | 簡   | 遺   |
| の   | ) Jet    | 書   | 富   | 富   | lei | 貴          | ;<br> = | 筆             | EFE      | 息        | IBI | EF. |
| 歡   | :        | Ħ   | 士   | 士   |     | 賓          | :       | 手蹟            | :        | <b>の</b> | •   | :   |
| 會   | :        | •   | 山   | 山   | •   | カカ         | :       | DE L          | :        | 像        |     | •   |
| Ħ   | •        | •   | ٤   | 及   | •   | る          | :       | :             | :        | 130      | :   | •   |
|     |          | :   | 其   | 其   | :   | 東          |         | :             | :        | :        | :   | :   |
|     | •        |     | 咏   | 咏   | •   | 伏          | :       |               | :        |          |     | :   |
|     | •        | ν;  |     | ·   | •   | 見          | :       | •             | :        | :        | •   | :   |
|     |          | :   | 詩   | •   | •   | 宮          | :       | •             | :        | :        | ÷   |     |
| •   | •        | :   | ÷   | •   | :   |            | :       | :             | :        | •        | •   | :   |
| :   | ÷        | :   | :   | :   |     | 殿          | :       |               | :        | •        | :   | :   |
| :   | :        | :   |     | :   | :   | 下          | :       | :             | :        |          | •   | :   |
|     | :        | :   |     | :   | :   | と 乃        | :       | :             | :        | ;        |     | :   |
| •   | :        | :   | •   | :   | •   | <i>)</i> 7 | •       | :             | :        |          | •   | •   |
| :   | :        | :   | Ė   | :   | :   | 木          |         | :             | :        | :        | :   | :   |
| :   | •        | :   | :   |     | :   | 東          | :       | :             | :        | :        | :   | ·   |
| :   | :        | :   | •   | :   | :   | 鄉          | :       | :             | :        | :        | :   | :   |
| :   | ÷        |     | :   | :   | :   | 兩          |         | :             | :        | :        | :   | :   |
| •   | :        | :   | :   | :   | :   | 大          | :       | :             | :        | :        | :   | :   |
| :   | :        | :   | :   | :   | :   | 將          | :       | :             | :        | :        | :   | :   |
| •:  | :        | :   | :   | :   | :   | :          | :       | :             | :        | :        | :   |     |
| :   | :        | :   |     | :   | :   | :          | :       |               | :        | • :      | :   | :   |
| •   | :        | :   | ;   | :   | :   | :          | :       | :             | :        | :        |     | :   |
|     |          | :   | :   | :   | :   | :          | :       | •             | :        | :        | :   | :   |
| :   | :        | 1.  | :   | :   | :   |            | :       | :             | :        | :        |     | :   |
| :   | :        | :   |     | •   | :   | <i>:</i>   | :       | :             | •        | :        |     | :   |
| t   | ţ        | 七   | 七   | Ł   | t   | t          | Ł       | 七五            | +        | Ė        | 七   | 七   |
| 七八七 | 七八一      | 七八〇 | 七七七 | 七七六 | 七七一 | 七六五        | 七六三     | 五<br><b>九</b> | 五.<br>五. | 四<br>九   | 七四五 | 九   |
| -   |          |     |     |     |     |            |         | -             |          |          |     | -   |

| 仝                      | 仝   | 大      | 自   | 沙          | 大   | 大   | 大           | 相           | 飛   | 大    | 閑   | 大   |
|------------------------|-----|--------|-----|------------|-----|-----|-------------|-------------|-----|------|-----|-----|
|                        |     | 將      | 刃   | 4          | 將   | 將   | 將           | 州           | 驒   | 將    | 院   | 將   |
|                        |     | Ø      | 當   | 貴          | の   | 揮   | 揮           | 片           | 山   | 咏    | 宫   | 自   |
|                        |     | 葬      | 日   | 神          | 名   | 毫   | 毫           | 瀨           | 中   | :    | 殿   | 作   |
| 上                      | Ŀ   |        | Ø   | 祉          | 刺   | Ø   | 0           | 學           | 0   | :    | 下   | 0   |
| 上(其三)                  | 上共  | 儀(其一): | 大   | <b>~</b> · | :   | 忠   | 團           | 習           | 巨   | :    | ٤   | 凱   |
| $\equiv$               | Ξ   |        | 將   | 奉          | :   | 魂   | 扇           | 院           | 巖   |      | 乃   | 旋   |
| $\stackrel{\smile}{:}$ | •   |        | 邸   | 納          | :   | 碑   | :           | 水           | 71  |      | 木   | 軍   |
| :                      | :   | :      | :   | Ø          | :   | :   | :           | 泳           | 彫   | :    | 大   | 歌   |
| :                      | :   | :      | :   | 大          | :   | :   | :           | 部           | 5   | :    | 將   |     |
| :                      | :   | :      | :   | 將          | :   | :   | :           | 71          | n   | :    | :   | :   |
| :                      | :   | :      | :   | 筆          | :   | :   | :           | 於           | た   | :    | :   | •   |
| :                      | :   | :      | :   | 蹟          | :   | :   | :           | け           | る   | :    | :   | :   |
| :                      | :   | :      | :   | :          | :   | :   |             | る           | 大   | :    | :   | :   |
| :                      |     | :      | :   | :          | :   | :   | :           | 裸           | 將   | :    | :   | :   |
| :                      | :   | :      | :   | :          | :   | :   | :           | 體           | 筆   | :    | :   | :   |
| ÷                      | :   | :      | :   | :          | :   | ÷   | :           | Ø           | 蹟   | •    | :   |     |
| :                      | :   | :      | :   | :          | :   | :   | :           | 大           | :   | :    | :   | :   |
| :                      | :   | :      | :   | :          | :   | :   | :           | 將           | :   | :    | :   | :   |
| :                      | :   | :      | -:  | :          | •   | :   | :           | :           | :   | :    | •   | :   |
| :                      | :   |        | •   | :          | :   | ;   | :           | :           | :   | :    | •   | :   |
| :                      | :   | :      | •   | :          | :   | :   | :           | :           | :   | :    | •   | :   |
| :                      | :   |        | :   | :          | :   | :   | :           | :           |     | :    | : • | :   |
| :                      | :   | •      | :   | :          | :   | :   | :           | :           | :   | •    | :   | :   |
| :                      | ÷   | :      | :   | :          | :   | :   | :           | :           | :   | •    | :   | :   |
| •                      | :   | :      | :   | :          | :   | :   | :           | :           | :   | :    | :   | :   |
|                        | :   | ÷      | :   | :          | :   | :   | :           | :           | :   | :    | :   | :   |
| :                      | :   | :      |     | :          | :   | :   | :           | :           | :   | :    | :   | :   |
| 八                      | 八二五 | 八二     | 八二二 | 八一九        | 亢   | 八二三 | 六<br>二<br>一 | 入           | 八   | ·八〇1 | ÷   | ŧ   |
| 八二五                    | 五   | _      | =   | 九          | 八一五 | Ξ   | _           | 八<br>〇<br>九 | 八〇七 | 2    | 七九七 | 七九三 |

目

次

畢

大將墓標:

---八二九

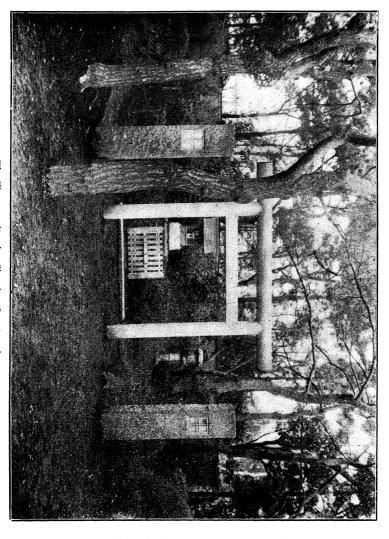

祠 靈 の 嬰 夫 將 大 内 邸 木 乃 (るら造て以を村石の柱門は徳燈石れら造て以を標茲の及えは柱の居準)



佐少木乃の時しり在に所營澤金年六治明



將大木乃るせに手を眞寫の典兩兒愛





の土安國江近るたれら〜傳とる祀を先祖の家木乃

木大將謹書の敎育勅

証

び

膺之斯,扶惠司二我我联 39,遺襲9習友力力惟 テ古道風ス重ヒ:國臣っ 成今ハッへも以夫體民ニ 其二實頭シ國テ婦ノ克我 徳通:彰县法智相精クカ ョシ我又 / :能和華忠 一チカル如遵クシェニ皇 二課 二十七倍円 6克祖 七ラ皇足八一養友テク皇 - 又祖 - 獨旦: 相敘孝宗 コ之皇ンリ緩徳信育:國 展急器:ノ係の トョ宗 ョ中, カアョ 恭渊北肇 忠、成份源心人 庾外遺 良八就巴亦于" 幾 = 訓 り長らい金一つ った: 臣勇進コニニト \$ 6 民公う特比ら宏 7 7 **蜂**子 タニ公シェテ遠 ~ 奉益博存世= 7 J.R. 又臣 ショ愛大々徳 :以廣歌爾殿, 联民 ナティニ臣/樹 あり 臣俱 5天世及民美》 又壤務水父ラル 民 = 源 上遊 又無力。母濟力 布 以病開學ニセト 典 俱守 テノキリ孝の深 謹 = 4 南皇常修二八原 冬へ 書 2 4 祖軍ニノ 服所

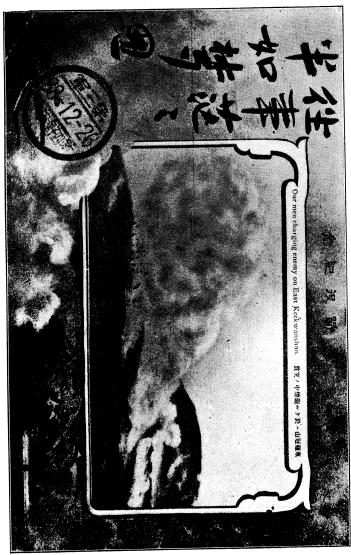

書の中陣券大



上途の拜参宮殯將大日七月九年元正大



將大るあくつり歸に邸自くで出を門下坂城宮

## 乃木大將 續

編

靜 夫人の 别 居

碧 瑠 璃 園

著

要ぃ 潜 るかと 東京鎮 って、演 藝げ るとぢ 妓で伴っ も 揚\* をや読えた。 間と 白と臺だ コい遊びもしなる 婆婆 謀長とない がける、下物、 ひ夫人が心積 だけ。 کم 時景 B つる」と夫に も 取<sup>と</sup> ある た、給品 0 りで大 る が た 單獨の けれ に 相言 料り頃気をも て 行<sup>®</sup> ど長遊びは決ない。 應ぎ 抵び 費。相認 L 變" ح 9 くらず豪酒, < 7 n 72. 時g 歸べ 6 B け る を 與\*\* ٤. あ あ がお子 して る。 を n へ. 残<sub>2</sub> ば し 子夫人に今月のたい時には料理 せの、二三時間を騒 宜』 り の 金n か ら 5 を携って と 思\*。 理" Ø 拂览屋\* U 7 史 Ŋ Ø す は 暖 簾 簾 答 許 を ぎ散り 遊き 暖。 幾く簾な び 5 Įζ

τ

2

0

3

لح

歸か

る

、勘定

B

聞音

Z)

ね

ば

書言

付は

B

取と

5

**V**Q

衣が

嚢ッ

10

あ

る

だ

H

0

摑ぶ

ŕ

乃 

(h.a.a.a.a.a.a.a.a. 云" 7 見み لح か 志 酒品 し 負電 最ら 6 太 渡れ し 爾音 て ば ね ч 9 τ 居る + < け لح L Z B ば 5 de 綺· ず 7 ま 軍気 な 72 5 て 飲の n \_\_\_ 合る 服ぞ b 家" Þ ~ 嫌言 麗な ٔح み は あ 頭を ٨ な n が 5 17 軍な r γQ  $\mathcal{U}$ 0 遊ぎ 人儿 辛る 笑き な か 営ず 0 で 72 着® 6 静ら 無む び 可上 は ٤ < 0 た B  $\alpha$ 子で 頭 頓着 を 友员 九龙 ま 不。 壓る な V ع 愉いない い、静っ す Þ じ ^ 分ぶ ち 安学 / 5 若か る 7 5 入い で な 鞭 子で 樂 人と 人。 17 行物 n V る 3 時g に、 堪が 處と < U T τ B て L 陸さ Þ 姑き Z) 通品 軍に は は τ ぢ 忍袋 面がに 5 置っ 中将が 5 な Þ 服ぎ 9 な < 白が事か 數が 7 け が あ で غ 居る 事な 7 へる 41 行物 < 來會 る 0 は 云。 緒を は 联 な Ø た。 7 け 랓 語が 道な 難かん 太 な 細さ ¥2 を  $\mathbf{V}$ V 0 そ 苦' لح 處如 切會 v な を 0 7 る 何等 心ま ح が 方の 6 事を を 云い は 嘗な 例な 無な す 方ち 女 ^ n 木智 3 た。 良を る τ て 事と を て ぢ U) v ٧۶ Ŕ Ŕ が 筈。 B 向也 叱ょ 來會 あ ħ 0 5 0 な 立等 だ 9 あ V 男優ない 付っ 大な な 前常 B 2 7 た V 當っ 佐a 人と た。 B け か l, て 時じ 行物 書が る は لح あ て 6 戎の 自じ 0 乃の 聞® は る け v 壽智 木誓 木質 分光 な < 何ど ¥2 顔な 處 家け 33 子と 大な ع 處で ば v が 期智 ع 佐ª の か **%** Z) 風を待ち が لح 6 あ

あ

る

の

で、 成\*\*

るべ

<

心な

配ば る

8

け

掛か て

し

た

が

B

41

寄ょ

年記

は

所は そ が 憲な 分が は あ 0 劒がなじゅつ 兵ご 豚ない Ø 衣質 要電 0 大な 都る 各な る し 血病 が 大た 前气 لح 頃る 6 宮み 誉な 0 ^ 佐a 一一一一一一一一一 尉る 行的 を Z) 軍気 営な 所は で 12 0 め 巡戏 人に < あ 持ら 稽い b 動え で が 所出 古で 12 務む あ Ø 9 τ 0 次し心に 視し 0 青を を 主は 金克 が 達な て た 深か 派は 及影 0 第点 憲は 118 風げ 義智 錢な 終す 人だん 72 あ נל 遣ん び 12 兵な 御で h で 0 沿え h で 何に る 不や を 9 だ あ 必で \*

道等 मा ढ た 命が 地\* < 事な ぜ b 理り な は 質ら 前令 る n 模も 検な 12 た 様き B 0 が

た 記しる め 下並 を 巡えるか 子で 追ぎ

巧木养 刺名人夫子静 \*

盛が

h

12

を

V

72

の

0

有等

9

7

婦へ で か る

要多

は

無な

交え

残さ

Z

¥Ω

Ŕ

5

12

使る

9

7

了点

太

と 云<sup>い</sup>

ふ

0

が

જે.

Ø

8,5 た。

恰どそ

0

時じ

代だ

で

あ

9

た

家ま

ع

0

術は b کے

を 有分 す

> 劒た 稽い

志し 教を 武術の Ø ぐが た 志し 大次 0 加锌 研加 佐さ 者の 刀^

B

Z

御ご 七 月ち 日か

同加 だ

じ

月かっ

日 か 年に

九

用岩 之前 七

17

**V**Q あ り、 痼<sup>\*</sup> Þ う、 成<sup>t</sup> あ 9

付っ

けざ

る

"ح

V

で

B

被警

る

順境

12

な

て

あ

た

養。

育な

3

n

木

と 静り 同語 لح な書 事な る る b لح 'n 静。は 谷\* 子で Z) V H В 子で じ ዹ נע z) < 子飞 四 中なが と云が との間に、意 ら、一言さうちゃ た 置る いふと、勝典 頃系 風き 意が اك 0 頃る b 別る で て 志し 0 رر 事じ あ あ 9 اک 多九 宅 成長き て、初ば 少き情な は 0 逆な 9 たら た。 は णि ह で は の乳乳 相勢 志い 織ij 非で 0 γQ う **ガ**º 7 が Ø 邊心 で Ŕ 像き 衝突とっ 日曜 あ な B 5 す て ? 木智 い、寒に 優さ あ 被⁵ る 0 0 家が とめ が た 事に せ 9 Ł ζ, ړر が 兼ね 12 あ の V z) 心とを伴っ た、極い 家か か 相等 能で か 9 け 5 τ 違る Ł 定à 庭で 6 る i 静っ とる ち 召» **る**。 な か 12 寒なん って、谷・ v 7 17 子で 面影 Ø 何等 何を は 知し 白岩 し h 時を 二点が 人り 不。 方。 n か な な などに、 中邊分 自じ 物為 Z Z) **V**Q 5 いとる 由ら لح が の Ø は 子で 隨る 要ぃ 静ら な 云ぃ 事じ 供(一說 < b 別ざ 分が 實じっ 子飞 思がば 川道 だる 居實 73 は な n 太 湯。 水ま L あ v と叱い ると、否 な 17 女 地ち 72 9 寒。 住す 勝かっ 家け た、そ 1 Ø < 12 が で 6 居記 典は は

あ

つけ

な

だ

で

あ

n

は

な需

子で

Lab.H.db.d 位為 殊に な 6 72 12 15 O) あ 2 は。 地\* 6 < 12 迎站 爾音 Z た 25 0 な **V**Q 口台 **世**せ 5 現る 5 家け 5 Ø で S 頃な 年ねん ار 云 5 返え 間は T は C あ 堪≈ 見み 行い 害( 子で 0 n 答う る 易 太 ع 静ら 年2 場ば 痛る る B ず 悲な か 子飞 難だ を 72 合な 0 殊と の ら 地步 を L L 間が 訴った 過す 娘が 夫ふ 12 た 假<sup>上</sup> 家け そ 12 v v は、 勝ち 人に ;ح < Š 事を 12 n で L 婦か で 毎い 12 面影 ع 氣® な る あ 71 相等 12 る、 口 5 中章 時っ は B る は 當な 生が 歸か 白岩 な る ع 母母 B ま 負輩 12 最か 年台 な נלל あ 0 だ は 書る 6 け ^ 切と が 教は の V た 9 出光 豫上 < 次し 天で 子で ح Ø た ず 若か 育 事を 5 嫌 第点 期ョ 加。 伊い لح し Z) V ₩,4 が 5 ^ 子で b ઇ まな τ 12 L Z 遠 を 角。 の 云ぃ 7 間に は 人と あ 重な 9 氣智 慮g 起き જે を 0 な 33 は 居。 0 た 5 造\* 9 あ 質り ず 3; た 荒り 12 L た。 だ 脱と 事を ع 5 歸べ る 7 9 波等 た け B n T 適な 來® لح や 0 12 小学 何ほ 可吖 當な た、そ 確ら 7 實じ 揉も B 5 け 乎か 歟ゕ ار 來〈 際。 女 假ょ Þ な ま 不ぶ る لح n L 可。 人。 n し 17 はは せ て た 平分 爾音 た 夫ね H 0 2 覺が 無程 苦' け を 5 甚是 事を だ んよと ま ر ال τ 抱於 な せ 痛る 悟ぐ ታ; け v 悲な る v な h 時も B < 17 0 は、プ と、きっ 懸ん ľ 堪た な Ø 覺な v V が、何 他た B) 隔が 今に b ح 悟さ 自が τ لح 人に 後と b 難か 9 が 0 送ぎ 静ら 72 B 時。 اك あ を あ は ね 知し 5 子 で ع る あ

返ぐ

た

0

で

良き

ΛŁ

لح

の

間がだ

何芒

5

נל

لح

云い

Ż.

最。

初り

の

通益

b

解と

け

72

B

な

か

2

た

別る

樣。

は

將

た。 書な 勿覧 木質 殺を る T C 12 子: 家は 論な 居る Z が 5 冷な共を r 腎に な N ح 淡な 處c 0 n n 家にの lfn.\*5 は 相。 0 る ば ع V 大な 10 を だ 自也 談范 ع 云い 事5 Ŕ 置\* 佐\* 5 5 云。 傳え 分だ を を ٨ < が が 掛か 良き 5 12 9 で 静り 72 ٤ Ϋ́ε 0 好す け 瓜紫 τ は が続いる は 推量 子で 湯湯 72 ^ کم な 時も 雙? て 申录 か 地を を v 方は 居る から し + 希 **%** L 6 家は あ 72 典は 出て 遂る 世世 な 分だ 0 z) 歸べ 72 3 ړر 71 72 12 間な V Z め 6 5 異ぃ 決け 好す 時g る 0 إك n で 存れ 72 心心 考が 事を V 好上 3 あ V τ  $\mathcal{Z}$ 母な 0 は 夫き 實質 捨す 0 < 居る 樣a 臍性 能で 婦ふ ^ 際。 た 無な あ T な 3 を Ł を 7 然が 餘上 け ^ 堅な ĄĮ 見み る V 所ゃ 生\* 宜ょ 今。 女 如き め る L n 家と v 目め 静ら < ば け τ 0) 如常 ع ع 子で ^ 大於 か n 別る 女 な 合" 返☆ 12 春草打造 b 佐a ば 居電 7 點で す は す は で B め 理な 子さ L 2 又发 同加加 る 乃の とえい 7 5 12 供紧 事に木質 + じ 72 z 見み が は 分だ Ŕ 12 家は 調で 0 行ゆ 爲し あ 12 5 太 12 子し Ż. み Z) 72 る 静ら な 0 た 居る は 別る **V**Q 正常 詞は 3 子飞 て 0) τ 無な 居記 5 لح L を て あ で は נע 云い 身办 12 て 好す あ 9 v あ つ 異い あ **フ**5° た る を 0 V な

る

b

5

لح

ዹ

8

な

v

じ

17

な

v

נע

Ġ

疎を

遠え

な

ع

٨

じ

度と

愛さ

情な

運ぎ

と

h

で

居る

離場

n

な

家、程は

居るの

位台 供旨て B 静と谷。 でる 居。 大な た。 Ø 0 佐ª 教は 子で中な をと ۳ 住。 は 育いの 3 らなっか ح B 假賞 居る 淚紫 v 能で住まは Ø 女 な 居る Ę 四 75 し 別る 笛か を 5 居記 ま 72 中等 v 訪な 月ば 17 そ 思。 ا ج B ば 語か 0 ね 同等 72 か 9 中なか 様き棲む ふの が 9 ч か あ 子りし 續 居る 5 ″. ℃ 7 で る。 ま B た、ち 子で 芝は 居る 5 恰き 邊ん質ら 供貨 た 代出 へ 繋<sup>液</sup> に 時気 素を ど り、と、 同な 同な そ

宅でし

τ

る

Ø

是な

で

寸? 思\* 英於

Þ

5

12

子飞

ーなは

2

せ

た

芝は

の 宅<sup>を</sup> で

は

し 太

た

家い

で

あ

0

頃な

兄は

の

定に

監が

氏し

が

國と

か

5

歸べ

2

居る仲ま

女 Z 遺な L n 書とそ \* た、彼る は 0 n 云い ح 中なか で は Ø Ø ١٢ 静ら な 谷\* 子で \$ 3 71 中な 兼かれ は ネ 2 12 て 女! 可\* た 住ま あ ~ 愛が る Ŧī. 9 V τ 子で B. 十 在い 圓氣供養 兼か 6 は ŀ لح 當な外点 L B 時じ 0 兼か = 數さ لح た 0 事を を 衆と頃を 點な Ø 0 ሂ 0 伴っ 御ご 事是奧智品是 n 教ける は 樣。 物 何な 育い は 下点 ヲ 真t 與\* 谷\* と h 為姓 ٤ 個点 0 ^ w 谷\* す 8 12 لح 申\* È 中か 0 不ゥ。 72 す 0 邊沁 ح 憫い 事。 0 で ع 3 2; 別る 認た 0 5 ۳ 居電 تخ 出で て め し 來會 "ح τ **7**2 v 大路の 女 な 3 あ す v る

子飞

**%** 

L

た

後等

の

木

は

又なり、前と

の

寂ぷ

しさに歸れ

った、大な

変して

子<sup>で</sup> と

から

居る

な

V

ろ

v

度と B

B

風き

見产

間\* い 使\*\* か る 大な の 時。佐ª Z) 間な静っ 大な は p; つたずると も 5 置物 だ 世。关。  $\boldsymbol{z}$ 佐a 夫れ h 等り ら 間な人に の v τ らと 0 **%**; 懇ん 12 若か 別る 氣等 意い 目。見み 大於 を 貸<sup>か</sup> た、 近え 信と 12 夫な居覧 12 佐a 人い 婦ふ L ず は b τ 所Ľ る Z を · 書g 道 a 居る 5 な Þ 見み とも 面じ 子。 か 72 親に る 人なと 類る は 目め 様き乃。 が、 壽。 12 た し 0 何と 12 5 家か な 5 行ぬ 邸い なって、 子で Z) 庭な Z) か の 9 ク 17 し Ø Z 旨な た。耳が あ τ 0 3 を 受<sup>っ</sup> る。美 大な は 佐ª つぱ をがた 大次 け しい女の噂 を想 佐a ムが 静子 か離り けよ た 6 めようと思 縁え 5 と も を心が L V ちや何うござるの z B

L

な

か

った。

L

して 見み

た、け

n

بخ

つて

美?

し

い 小<sup>c</sup>

ろ 泊梟 せ 子で な 9 供ど い、 静s た 0 ح ع 事な 子で 12 は は 氣。 な 妻記 とし を v 付っ p; 書る て、 子<sup>で</sup> け 愛げ て、その成長を喜 の賭な 供员 は 子飞 を 共。供管 ع ارح L L んだ て、良き た 事<sup>に</sup> のであつた。 人た は屢あっ

り 父?

る

道為

盡?

Ü

た

た 72

Z`

の

度な を

ごとに、

して芦原軍曹は之を前方に傳達せり(唾するを以て暗號としたるは両白し)明治十年二月十六日(西葡稅)第十四鄰隊長心得たりし乃木少佐の眞筆命令に中央は吉原氏の動績願書に大將の加朱せられたるもの、マ中央左山中云々は



大 將 手 簡 (芦原甫氏に興へられたるもの)

木 73

話は **〈**`` 堪た D) あ な は 恁ん B 見か 6 大な事で 2 ^ る Ø. 間だ 雙。 740 様な 度と n Ž な v を ば 不是 な B る か 方货 離り 12 12 は L 0 Z) 軍に静か 表: 0 の بح 更と 夫ふ 女 縁な 家" 彼" 子飞 間数 な 服ぎ 0 た 人に 0 B せ す 庭な 事に を 身" 0 72 0 12 の す を h る 別る ٦ 全な 12 脱ぬ 17 氣音 愛が て 立た る 日 v 象さ 體が 立た 居記 V 就っ あ 9 ع L 答案 は が ち だ 中さ τ  $\mathbf{V}$ る 面影 て な ^ 彼る τ 譬を 可以 至が 事に + 12 は 白岩 か た。 女礼 話電 け В 分流 は 9 ^ あ 'n つ O) そ な た な 機等 を 12 h 5 た 死し 0 か を か す n 調で 家\* **V**Q 0 h は 見が る لح 0 0 和か 事じ 形。 ぢ だ 心が付 た 静ら 72 7 0) す اك 蹟。 Þ 日中 為た 子で 子さ 訪な は る 對な な 0 で で 0 供も 身み 事だ ね V あ す L v 罪る あ の 寧世 は を 7 23 7 る 息量 5 で 教ら L 切雪 居る 能で 事员 は 3 0 5 あ 育け な る る É 餘智 を 非。 あ 事な נע b 方。 が Þ な b 絶を る そ 5 5 で 12 Z) 口台 Ž 12 間。 n か 助り度と 12 b す 0 を 愛も 12 壽" を 言だ B 辛る 母点 書( た 利雪 L 乃つ ح 子で す 泊盖 < の ぁ z, 勞。 T 木 1 0 る る 思紫 氣音 6 **\$**2 12 居る 家" 外点 12 罪? ず、そ ح 17 流 L 2 な か 研な 込<sup>て</sup> て لح スゲ 72 義等 7 6 0 究き あ み 0 5 Ø で 居る は 6 出光 スゲ す 5 な 面常 て Ø あ た 母 す る 5 0 Z) あ 6 倒ぎ 0 ع 2 必な 72 る。 5 12 た て 妻る 0

假を春まし そ か 樂さ 私力招 今で 風か 家か 静ら 0 72 Ţ は < 办 自じ B 居を 子で 庭い影か な ば 雪雪 n は ያኔ か \* 悪な 12 分ぎ 0 v 至な が ば 淋み 不如 3 冬 悪る か で 9 和物 閉と 扫 t ガの 圣 0 る 道数 L 0 1.  $\mathbf{v}$ た。となる 子でて B ぢ 木質 2 後も 被っ B 17 0) 供貨 早に仰い 背を 6 の 來〈 12 0 ふでいる 家か 餘點 < の質が n を る は る 12 V た 伴っ た 庭な 9 B 春は L 不ぶ が τ が が 事を 山津は n が 3 0 春: の頂は 幸なる。 な な 有物 足た 7 で 來智 を 雪 v る 風かせ Ø あ 9 せ V 厭ぬ 限が 別ざ 0 で ^ の な **V**Q る た、假は あ 居記 下に 9 な 6 z) 若か رر 吹ぃ る、太。 τ 0 12 事な 0 芽ゃ z) ح し 眞: ぬ、姑の 誠を ば 72 r τ し n は 小芹 私た も、 自<sup>じ</sup> が 何だ か を 吹ふ 陽 梅が が 様な 人。 b 注き の < 0 が 恵。 笑ら 捧き 事じ の を た 如ぎ 分光 v 情な 仕し ~" 妻。 3 げ め < O) を み 遮瓷 72 向tr 徳さ b が لح 窮 . ظ 17 17 障。 母か 書く V け 子で 生物 が る あ し 7 が 6 樣。供說 の 壁り 無空 V 2 は、 為四 7 極質 n 12 ま 72 け 0 我れ あ す 大たで n B, 女 る 自じ 我加 ~ る を ば る 法は 切" 處と 斯\* 身に 身み 4 は 淋点 12 我ないる 冊だ の心が 事を な 5 v い、 斯<sup>\*\*</sup> は け v V で 0 贩 ば ል 屈 あ か で z うがんが 結っ あ は z 12 か ^ 6

בע

殺な

5

果な

る

5

置站

そ

で

自か

5

乃っ

木室

Ø

即是

^

來智

良か

٨٤

12

もは

12

Ŗ,

잧

Ø

心。

得之

違が

 $\mathcal{U}$ 

を

詫わ

び

72

以"

來い

は

氣ª ح

を

付了

け

랓

す

Z)

6

Þ

は

5 τ

元と

0

通品

9

同ら

居電

z

し

T

z

V

لح

云い

つ:

72

大次

佐a

0

返元

典は

12

異い

72

ä

5

下だ で

75

ΞĠ 存れ 答点 房ばっ を 行。た U. 12 75° 越で 聘公 軍に B 大な 7 が は 加办 子で 前、 佐さ な 木雪 館を Ż L 0 演な納ま 供员 山常 7 7 は け 0 0 通品 習い山流 + ع 家か 地ち 十 陸 n 地\* 庭い 八 軍が \* 七 弁。 ば 6 ع す 方等年な 12 は 年な 獨答 2 再なた 出場 へ出張り 云 + 母が 式は る 月ま 一人である 太 z の び 子で 張さ 0 h で 乃つ Ø が し 九 研な し、 <u>=</u> 木等 が 日 ", 究さ で た 目。 好』 撃げ 十 十 家け あ と 四 12 を 月ち = 日" 0 け 0 0 殺る は 始問 一でれた 第5 家か 72 n す 七 御二 め た 静が 日 \* め 十 \_ 庭で ば 事。 用場 72 子で ع 群な Ξ 聯な 動ん之れ は 17 人は 馬輩 日ち 隊な は 云 由上  $\equiv$ あ ح 步峰 佐a むなっ 繋げん 0 太 等き b 0 9 ん 7 17 神か 當っ 兵心 倉台 た。 0 ^ 出版 で 圓瓷 第点 第点 で 奈<sup>ts</sup> 時じ 叙じ 芝は 張秀 滿 川がは で +  $\equiv$ あ せ 大だ Ø 5 縣は あ Ŧî. 0 し 12 聯な隊は 假す た、獨権 な 且\*; n 相等 0 旭田 住ま 素な 幸か 際な 州は Ø た 長ちゃっ 高か 逸纱 居る 子で 三升 福き 浦。 崎。 途色 B 中き Z) 圣 12 引 第5 行言 同加 な 授品 鎌ま 5 章な 4 ľ 9 倉台 軍が メ <u>۔</u> ر 《 大流流 ζ. な。 拂告 を ッ 隊か 9 希和 授。 良ら 習い ヶ

25

將等一 撃 軍2 泊ぎの

n

W.

6

n

岐®

及是

び

目的

撃は

## 旅 團

月ち

十

日覧

隅ま

田だ

堤

12

散ち

0

7

若が

葉は

0

翠賞

包藍

٤,

時旨

大於

佐a

Z)

少;

B

.411.411.411.411.411.411.411. 令官、 て、姑、良人 完かせん 同賞 12 見り 船だ Z て لح 進ん治ち 文だ し 主は の Ż Į۲ . 之。 な 盡? 頃を た。 し + 角。 7 0 7 八 進ん 0 毎ぃ を 卽~ 年发 72 人, 乃つ た ع 取と 時っ 三が好に 日岩 自 云い 木等 五 じ 0 9 步tt 春風 子で 家り 去³ 分が つ . 中将 兵心 ع 7 供と 12 つ 第点 居。 及點 は 騎が 7 V た、 びがある は + 絕た 誠だ 薄な 太 \_-` 今ま Ž. 心儿 B の 旅品 ず 十 0 誠な 中意 0) 團長( 六 春は 正ª 集ぶ 意い を 12 日ち 作。 風な 書な 慕' 犧 之曾 玉光 横と熊を が 子で 中等 性が b 本 花 花 濱は 木智 吹宀 17 佐ª 71 し 解か iz 交流 V す 仕が 7 0 纜り 任だ 之の n 前だ 7 行ゆ た、 自じ 進ん 居。 Ø ぜ ば 身に < 5 た 薩さ 玉素 で ح \_\_ 家か あ 静ら 壓。 n 分が 木® لح た B 正ª 子で 九智 る 0 が 之礼  $\widecheck{o}$ 圓亂 誼上夫が で 能で 間が لح 人に 赴ふ 満な 12 Ł 0 遺タ は 任に 同ら **人**" る 12 12 一子、祖 時じ 自じ す 行ゆ 立龙 ら ع る 21 き、家 分が 覺a 9 γQ 父ぶ の 熊鼠 7 8 事を ク で 女なな 本と 庭が の 儀 B 72 名<sup>tt</sup> 少さ 鎮な の 性が 夫ふ 12 柔; 將さ 順 豪な 道。 を 人だん 風き 12 司し

織っ

は

71

波は を 内<sup>は</sup>いくれい 外<sup>な</sup>、ク 熊雪 者の た、 バ<sup>の</sup> 來、 Ø び b Z) 由I る 鎮な r Z 本と少さ h 木りまでは 豪だ 将さ 青が 6 す 0 ^ ょ o` 親に 6 9 頃を吹ぶ 事と切ち 年ねん る が 7 土山 様きの £ 壽な 何にに 少等 熊電 一官が 将さ 軍 ( 至 ) Sk 人 ( ) の 本。 酒品 23 追ぎ 子さ z て Z) 改意は な ĥ B 赴杰 41 ^ を 0 社会ない 餘雪 何ど た。 赴ぶ め あ 任に風雪 < 何だ 早。 5 7 5 9 紀® ば 住に 7 女 飲の 掛。 人だ 感な で נע 7 41 B す 供ど 17 改りきる 갖 家か 6 し 51 間が は る 嘆な 手で 0 **V**Q 7 族 割え 時をせ 一と教は ね B て Å そ 0 旅 な 暴き は、 母<sup>健</sup> 9 有v ば 3 し 困な 関だんちゃく 5 部等 め 17 0 v な 集ぶ n 却でいる 堂等 12 F\*, 悪る た 如ど風雪 遣き 3 た 、夫人、兩 ζ h 風き が 儀智 Ø は T 通信杯は熊  $\mathbf{\bar{z}}^{\circ}$ 風き を が 此で 除の 集点 矯ける 9 の 儀ª 本と け 作。 6 飲の あ 子ú を 正世 ま 邊ん τ 0 當な 72 て 0 し・良は 隨る 息を時じ 12 真な 事を L な せ 17 分が大震 た < 72 Z) 7 は を て 個と 間違いない 下是 甚な 酒話 す ·10 ま છે. あ 17 文だ 0 لح 72 ° 家ヶ様だ る Z だ V で 同と る 所にもの 伴ん ح 思源 V Z 0 文党 な 容ら 嫁よ之の لح 9 h L ど 赦はは II 72 な を h 72 進ん な 爲で 何智 لح 氣ª し で 春な ど 0 < 風ぜ É で 深に風き 72 秩ち 好』 事と 最っと 嚴か 夜\* が ŏ ま B 序誓 は 東京 世世 女 上於 42 ું છે 残さ 0 2 大だ لح 造\* は L 12 な < 立.70 τ 都生 v "ح 0 0 Z) 會於遊灣: 居る 0 1 6

## 齋藤賢兄闍下

希典科

たの如し、萩松本原東常吉氏譲行 古氏蔵 作の知し、萩松本原東常吉王 東大路の書館にして、 其文モルトル・ルトル サル 料理をして開城の止むなう年前の正月元日後に敵將ネテット 前後三回の大攻撃を行い、 九後順の 緊塞を包囲するに供 旗順の 緊塞を包囲すること 半年 五箇師聞と一領旗 関の軍を知われ お消は はままな 三番目のほとして

大路の青館旅順開城と万木



75 տ.ն.ա.ա.ա.ա.ա.ա.ա.ա.ա.ա.ա.ա.ա.ա.

云い 向と幅は 0 美。 招話 נע あ 赴い 将なる 年に 軍に 72 B が 9 そ 不日 味。ひ る 5 将軍 7 7 あ 利智 12 御 v る ح 12 गुण が 物。 披ひ 後と は 0 か 馳り そ 卓が لح な け 若が 三 Z た。 露っ 0) 子だ 走。 ゥ <u>د</u> ا な 流。 月智 宴なん v 間等 あ Ø を は ン V 亂る の 事を を B 聞か 何に لح 5 12 度ど 暴ばる 態な 何な بخ を 長が 困量 Z 開き h B 度と 困な h な 5 經が 間智 5 V て な v 士になった。 を 6 だ 坐む < 大龍 せ な 13 た V 2 以為 ると、将軍 て、 大 b と 営ず 或ぁ 7 L か 卓が 7 τ 横き る 大麓 7 12 遣\* 子が は n 教え な を 日 v 遣\* 柄心 数が 6 が V اك らう な ば 下\***'** 一覧 <u>ج</u> ح い、 例か Ø 間。 だ 面言 事を n 12 け V は ぢゃ 構。 臨っ た z の盃が で へた。 申を Ø 軍汽 あ 5 h 鹽は 青が あ ^ 服ぎ 9 L 合は な だ 鰯的 7 年ね 9 な を 0 士官等 た、部が 其る 営 せ b v L 文 載の かな τ が 上之 7 何华 7 せ 居る 下\*\* な 出て 7 17 出て h る「彼れ 一升続 どくな v 掛か か 0 7 あ はどうせ 、 今ix 水て、今日 大流 て る H な長官 隊長、中 度と 冷 72 5 は 利 酒は 乃の 旅 を 扨き が を 除たいちちょう 團だ 飲の 木等 は ح 四 戴な 長\* Z 相; 様え 無ぶ 五 女 ع す 談だ v 禮な 本党 の 小き は 御二 7 し 講か 云 B 0 **隊**公 ケ 7 居る 馳が 長 チ ぢ は 置が だ や、対対 居。 ち 5 走き VQ. V جُ だ る ば 7

\ \ \

する

ع

は

子だ

を 降\*\*

9

た。 何<sup>ど</sup>

5

B

ح

n

て

は

白岩

<

v

膳だみ

直流

**%** 

た

ح

U

た 並等 な n 3 當を が þ) 5 が τ 諸と 间等 6 6 君 外は 酌さ 寬 は あ れ何と る、山流 此。 初じ いて を 方。 め 5 τ た。 海が へな + 少り 易 分だ 0 狡ヹ 珍 來ぃ V V Ø 遣。 味み て 意な ح ઇ 9 な لح τ 山雾 を 2 を 知し < 0 V する ع 9 n 如き た、 今<sup>tr</sup> た < 前き ょ 女 積っ 12 位言 よ日 立た 女 ^ لح で つて ح n 默な そ 座さ τ つて了い 蒲ギ 襖ま ゥ あ る 何<sup>ど</sup> 團を を ン. 開る لح 0 上:3 2 困ら 5 け 面影 た。 b 5 る 今は ٤. せ 招き τ じ ま 大言 な 遣\* 7 7 0 らうと相 は 廣な 別ざ = 失い間ま 間。 = 禮が 17 τ 本に飲の L

談

顔は 上さ 官的 5 圣 鳴な \* ぁ 13 斡ぎ 呆さ アトト 見み 飲の 合は 旋だ 氣が 女 せる L 12 を 5 ´と真\* T 取と L 少なが 自ピ 5 ょ らと徳 分だ n 面也 17. b τ 目が 引 卓って જ اک 満る £ あ 利り 云い を 引<sup>v</sup> 受う を 0 9 け 取と 7 た < ч 5 卓, 終に は 上點 子だ 飮の げ 0 て、卓古 み、 文。 文。 は 赊覧 聲が引で 子ブル の Ę の 上<sup>5</sup>. を 受う 遣や 上が る、劒がん け か 9 5 た、 機ず τ 舞ぶ 酌さ は をす を 飲の 會み 遣や h اک だ、少将 る、ち る 佩は 流 劒な 石" が は は 0 が 呆ぁ 卓, 青せ 5 子》、年次 n Þ τ 士し 6

云 何能

聯九

and the state of t

交出 あ 見艹 9 第5七 9 τ, 月から た + 7 堀片 隨蓋 少岁 清が 分流旅 で + 意なばっ 要長時 時 一(長州 ďS 五 12 日になり 行ら あ 7 る 真"代"五 萩は 勝っ 女 Ľ 似n 手で は 位な Ø 出版 Z Ł B 真党 17 職 不然 生物 殺じ L Ø ---<u>ૅ</u>ટ્રં 作。 た を せ 年な 求。 法。 が 'n v کم 家か な 四 め n ょと 所は 書と 庭で 酱\* た。 生が 業ぎ 7 月げ 金克 で が は ば 子す あ 酒品 相智 Z) 穏は 五 る を 6 + لح 飲の b 0 間がだ 圓剂 ず 怒か h て 嚴が りる で を 玄場が あ 興き 格な 9 へ て、 前に て た、 青ts あ は 17 私に横を Z` 9 0 た 年次 0 は 士ななな 場ば 家\* 其を 9 7 頃を か 風き 5 اك 居。 置\* Ø 問於 放り 滴\* た V 7 逐汽 12 は 0

たのであった。

L

 $\widehat{\boldsymbol{z}}$ 

塚にちゃう 9 L 少さ 7 v 女ななな **多**た \$P は 少さ な 大だ ح 中す بخ n 謹え 際な \* 慎な を 長さ 手で す 引。 る Ł 始問 Ø 宅 入い Þ B n 1 71 5 L る 叩た 17 て、 今 s な 者の v て 0 ઇ た、少り あ £. ま で v 0 飲の 0 72 造や が 女 は 何小 豪が せ b ろ 方☆ 酒は 日っ を 全さ 旅』 ٤ 促が 機智 国だんちゃう 智ち 然が し 歩る 更ゕ ع が で 來〈 V 美沙 る た 中加 夜上 事だ נע اك が 12 B 更ふ 部が知し は 自じけ 下"れ を 宅でて な 壓る か V ع 服ぎ



筆 及 咏 將 大 (藏將少水百長團旅二十第兵步)

と 笑ஜ す 12 5 満る る って 9 ねと Ø を 圣 書は 氣ª 好』 た 生が いたと 苦り 書は生 間へ l۲ Ø 來曾 坐ま た 17 b 僕々 込で は B h 旅』 御で 團だで 長き 思な 慮より 馳ち す 走。 る کم 12 لح 能ª 女 為如 度® 席も 6

ますと遣っ 園を 長っ 頭 の た、究に 生が の 禮ts の。徒八が 徒と 教ける 12 さうに坐証 集ま 行い 師し つて つた、少將は書生 って盛い つ た であ 來曾 三日か ことが た Į۲ 9 Ø ていま芽出 沼質 酒品 て を 見<sup>»</sup> を 飮<sup>の</sup> あ あ 田だ 九' が て、一 る 八号た h 折覧 好さ て かっ で 度₺ 同さ 郎き がかたち ある、莞 居品 ら 0 うござ たが 五. 六 を 正な旅り名が 爾〈 v

Ż た

**%**;

少岁

解が

は

非™ が常っ

な 上学

機等

嫌ば

て

年な

匆š

41

Z) >

b

遠急

慮よ

L

5

Þ

可。

け

な

 $\mathcal{V}$ 僕

Ø

劒な

舞

を

見产

せ

7

遣や

B

5

ع

立,\*

5

上数

9

τ

41

た

る

將 araramanananananananananananananananana

追が

4 (

酔る

カ;

廻も

0

T.

來會

た

聲為

اك

腫ぎ

じ

7

我们

41

B

濟s

々響

の

生は

徒と

2

す

米。

Ø

俵劣

ら

Ъ

何智 B

て

易

あ

b

女

せ

h

少 将 to Lea 庭に を 照で は そ 6 眞まっ n ぢ L z た。 £ Þ 力競 42 庭は 降站 を 9 L る、梅疹 ょ 5 は 랓 だ 唉a か ¥Q

が

. 新き

5

L

V

春はる

0

は

長のと

関か

廣な

12

日で

**∵** 

古で 書に少うと 吟紅磊 子し を 英礼 新に 雄り じ を 拔丸 落 z H.\* 男 張は は v 暫は 偲る 兒 b た 9 上。 舞雪 乃の < ば 拙 木質 属けん せ 9 厨 げ た。 政 家り 7 酬ら 72 秘⁰ し 並な 幾 藏き 7 み 犧 看 後% 居る 0 作さ 債 君 名い る 法は 鬼 人な 刀弯 等ら 12 驚 小学 米はなる 46 で 何が あ 得之 魂 が る n 0 雖 擔か B 然 Z) あ 5 げ 感な る 别 焼き 嘆な 人立 る 有 迎 か 0 で 刃ょ ع 聲を 0 あ 年 尋な 包に を る 策 貯 ね 漏。 κĝ  $\mathcal{U}$ 滿る た 5 6 得 颯き 座ぎ 兵 \$ 爽 釀 17 溢き 72 大 る n 風き る 樽 姿、不を 朗き

覺が

71

た

0

を

b

せ

7

17

ځ

話や 0

は L

て

前に

が Z) 像き 兎と 静ら少ち 子。 将さ 薪業 恁ん 同な 2 時。 B 72 ľ . Ł 屋\* 様な 尋な n 薫が 婚え Z 物の ね 頃る る。 嫁か 夫ぶ は Z) る る 0 人に 無也 b 何ど た て 後ご 本。 善 菊さ لح 時g 言な 曹岛 處で 書と あ は < 0 Ø 特 最っと 年と 沼ま 生。 荒り 17 9 産る L 花览 0 W た、支陽 歯し 田だ た 波等 ઇ ま 女 あ 0 で 快 岡<sup>を</sup>か Ø 0 25 ` L 0 赤が z あ 活が 若か 宅 夫ぶ た 72 村も 薪電 酒が 0 5 12 た、少粉 71 人じん 盆は D 何な V17 割り 表でででき 書は 米点 最っと ع を を Ø が 取と 生。依然 重力 L B 持ら 進と 書は 玉紫 が が 17 が 圓えて 物き ね Ø 寄ょ 生世 21 飛 下げ 交ば 無な 研と て τ 満る 來曾 書は 0 て、一撃 Z) す 尋った h 駄だ 9 生だ ぎ 上\* 17 交かっ 7 9 ね で が び 書と を 分け た。 來會 た 脫焰 興 愛い げ 際。 生が てがれたし に 打<sup>っ</sup> 隔差 0 た、 我\*\*  $\nabla$ し し す ઇ 7 る な た て 興な ح Ø な あ 狀語 Z) を 0 5 の 力 競 < で 捨す て 割が る b を 興まる **隊**た っ ござります」と云 の 見み て τ を. 7 b 7 て 見み 遊さ Ø Z) 此。 あ かいまりばん て 此<sup>で</sup> 2," は 5 上~ 5 5 0 B 書旨 婦ぶ Ø 砂 な 下 Ø 止為 人どん 善よ 生 v ふ、す 駄た 氣ª ع 安る は 0 V 風な は な 慰る 世せ 誰な 方場 が 9 る 誰なれ

ع

Ø

想き た

ح 其を な 央の年五月二十-なさい」などと云いなどと云いまでと云いまでと云いまた。 九  $\alpha$ Ø 日に後ま B 動が赤背でする。酒ですよい 酒ま 畑寳章を賜は、あることを一 (造る 分だ B 高か はり、十月二十八日正四位となった。を語って、大笑ひする事もあった。いんだけれど、今日は幾許でもお上 V

要资源世

な

即に

す

る

た

六·

當って

時じれ

中き

云ぃ

Ø

72

め

派

n

ば

家がは

の

遣

宅で 有等 場ば 第点 處は 12 合な B 當な は 爲。 理り 4 + 將 **%** 與き 時じ 旅』 文と 九 Ø を で 粉が物 園長 長 陸 3; 部等 多蓝 年ねん 付っ B 軍省 省等 ね 歐なっ v 十 け な の ば 洲り を <u>ع</u> Ø る < 外國 て、 月ஜ 派は な ^ は 替え 静ら 0 造が は 6 成な 子で 命の 質じの V ず、高かっ 多智 を へ 派¤ 9 将さ 夫ぶ を 12 B そ 命が < 軍な 最ら 人だん 受う あ 外の ぜ 遣な 價\* Ø 初に Ø か; け 0 外の 図 5 な τ し 例な 預ず 7 0 給ふ n 派四 7 教ける 愛さ 直だ で Z) た 師し 教ける 料力 遺な は 年な ち あ る 師し は 17 何岁 を B 生 御 0 月岩に上 吳〈 が + 解か 實じっ 5 用き て た 雇さ \_\_\_ 行が あ 雇で n あ 國を 12 月む Ļ 9 6 ね 由上旬的 9 す 家か 7 Ξ ば 萬ぱん る う と ど Ø た。 9 あ + の な 事を 為な 里, τ 費で B 0 日片 ع Ø 本な 見な 17 ず た の 用場 説さ な 國さ 學。 Ł 更言 夫れ 事な が 命が の 9 \* 等。 有力 以為 12 て た 離れ程が z 少り あ 0 τ 相等 捨す 12 n 外的 實に當な 2 15 上電 ゥ る 人说 地\* ع 0 時報 な る 0 た、 見き手で 川世 12 機會の 2 は、 上於 τ 當る は 習な 留さ 操き 來音 を 立っ C 身に 守す あ

西。 絕た 豁な 濱は 玉な 同等 あ D 0 な 6 通な \* 乃の 船は Ż 0 b 託な 行か 7 た 獨片 B 解か 市等 子。 理り L 會かい 當を 逸り 加に纜え熊は 難な 洲ら 初世 た 無な 12 z 耐る 汽 0 人立 8 Z) 時じ は し を ds 付っ 12 伴 确! 專な た、 取员 9 歐っ 船が 0 7 0 務む た つて を 引 中なか 0 た 洲岩 7 横き を 制な 歐っ 航か Ŧ 行き ţ 12 5 汽 通る 度と 路っ 濱は は 洲と 順な は N た 覺か 譯や ž 餘」 川が船が 親と z 行り 0 Z) 悟さ 視し 船だ 5 上办 成さ 12 0 7 Ø ス 伴 察っ 頃る あ 舶ば 大流 香\* 少さ ラ 知ち ž 将さ 有も は、 己ョ す 内ない る 船台 港ご 9 ッ 閣官報がら、珍 72 悉代 朋等 9 る で 女 0 チ 青を 外於 友いっ 0 目。 **く** て あ ン 木。 的で 香ジ は 12 號が 12 て 9 局よく 毎ぃ 真で 談答 小な 通っ B 港ジ 72 七 7 三さ 早, 長き 時っ B Z) لح 3 辩礼 百 別が 少 稻世 B を 5 B V لح 順え を V  $\mathbb{H}^{\kappa}$ 居を < 告っ 用き 辭じ 出て አ L ば ス 名te 意い 專な な τ げ、 n 72 z) L テ 醫 ば 門是 7 Z) B は 大な 6 を ッ 東 分か 學だ 心力 英智 學が 尉る ĭč 0 0 チ 京やっ で、 日<sup>`に</sup> 校がっ 國る 5 伊い 搭ぶ 研え n た ン 出版 軍炎 號が 地ち 乘 な 株が Ø 究う ケ 本能 ĭc 身に式を人だ 7 知节 か ン L Ø2 乘の 乘の 幸な 東で 志さ 0 の 取。以い Z) ブ 引音外的 た 高なか z i 5 6 6 介は 風が IJ 出て 替か 切音 主ぬ 女 抱於 毎ぃ 山倉所とに ッ 計が 日" 生が だ チ 0 香\* る ^ つ V 大流 三さ た 7 官が 寒。 7 頭き 港ご ح

香\*

港記

野の

4

田だ横と

居る

な

家か

ع.

は

0

~

學。

17

現に取ら

闘をに

か

6

3 點に ろと 書は て がって 生が川か 此。 5 か は 國る  $\mathcal{V}$ 假た 親に 23 上が 家か 判は 非 < 12 ょ 少さ 見み 切ぎ 令で 船電 然 0 将さ 苦る 17 現ま 大だ 17 な Ż る 心炎 暴し 香\* 事じ る し 醉る は は 0 例な 港ジ 暴し 身が 注ゔ < 7 n 風。 ع な 風。 體だ け 7 船だ 0 72 丽 を で 解か る B 室ら 如当 を 0 雨 食を あ 纜る た 35 船は が 0 才。 室に 功の 事 片た 時 何な 0 0 L 木質 を 隅ま た 72 何な h 12 な 横を 爲し が は 少さ 12 Ø だ V 将さ 此<sup>è</sup> 一月であっ 5 恁ん 交き な 7 際上され h 樣な は 12  $\mathcal{V}$ 間なだだ 立た 此为 ぢ 浪な ع Ŕ 手、そ Į۲ + 0 17 b 可い Ł 乃つ 負<sup>®</sup> 情。 け 唸な 0 木質 日ち H 上為 修る 5 な 9 川 tr て 7 上雨少 い、軟い 磊が 業点 食岩 7 あ だ 事论 居る 落さ 0 V 詞は 苦し る た な 将さ 氣® 爲で を 物。 側に め シ 象さ 3 掛か 7 Ø ^ ン 行い 性が ઇ な け て ガ 食っ 格な **V** ク あ v ポ て「何ど 他沒 17 Ŕ 7 る ı 元は 目め 相勢 て 5 か w 5 違。 死し な 氣質 5 K ^ だ 士儿 は 着。 ¥2 者。 を 0 傲"。 苦る 官的 付? あ < 者。が 慢點 け は V

雄を入り 種し 46 B る 雑ぎ 居品 た、さ 3 0 爵さ 人以 n 25 ば 居る 若か 條ぎ る 基 V 通言 弘第 0 T 譯さ 東が 船さ Ŕ 本意 中ち 願z 學が 寺じ は 大き書は D) 販賞 生は 佛ざ て<sup>®</sup> Ŕ 漢が あ 蹟は 學が探な 9 者や究竟 72 肌にの 目。 0 青を 的に 木智 7 坊隻 派は 遣な 3 h L 出て な 博は 0 南た土し 條等南流 博は 條等 土し文意 女 る

τ

な

V

は

な

d'

0

た

ガ

間がん る 切さ 悪な な

顔は 者の 極會 か 其る 7 た は を が は 9 兩少將 た 川<sub>雄</sub> め あ ま L て、傲勢 3 る 12 ع 上於 川か 小飞 Z 上於 慢な Ø \_\_ 毀音 少り 言に h 5 方場 譽上 は 71 を 褒は 云ぃ 親に は < は 太 乃の 切き船な 貶え 構ま 川常 て 木質 だ 中等 ^

上办

Z

h

は

愛嬌

**%** 

可。

い、 我れ ع

41 12

分か

隔光

C

圣

**A**J

لح

褒ft

8

Þ

ع

太

云ぃ 望り

者の 0

が

る

次音

は

必なかなら

ぜ

乃。

木質 は

z

h

は

不。 判划

親とが

Ø

人に

殊と

外点

か

9

た

於

戌。

木等

少り

甚な

く

評論

あ。宜は

z

h

0

無點

愛嬌

は、

何ど

だ

v

9

B

書に

蟲む

を

潰る せ

し

持的

ち

切響 Z)

9

た。

τ

ば

b

居る

るぜと

貶け 5

な

す

者の

が

あ

る、船が

中す

Ø

日に た

本なん Ŕ

人に 5

合が 嘉ポ 合な 馬ば 7 坡儿 車や 朝智 12 71 早は 着っ 乘っ < V 上學 0 た て、 0 市し は 統 中等 朝智 市し 8 0 見けん 中等 匹 時じ 物ぎ Ø 見は せ 頃る 物ぎ で ね 12 ば あ 出て な 9 掛が 6 た け 燬\* **V**Q 十 事な け る لح 時じ な Þ 頃を 5 0 た な ¥ 0 暑る ı て z 17 朝智 7 ッ あ £, Ø

食事

7

ン

2

12

23

船が

0

都っ

船站

が

新ジ

B

せ

す

乗り

と豪秀 語と す る 何是 樣在 ١٢ 苦し U 者。 が ぁ 9 C 絕た Ż 7 慰る 問え 6 し v

ح

遣

ح

n

は

0

場ば

合き لح

誰れ

し た

B

心。

7

置加

かっ

ね

ば

な

6

Ø

事を

で

あ

る

z)

b

B

話は

L

す

る

萬る

處となっ

な

<

遣や

0

7

後ち

し

て

with about an

が 云り 當を 0 タ۶ が 太 午でつ す タを 次言 腹於 腹ぎ 餐は 7 n 12 B ば 居る は 得え ば を נע 度ど 直す 强な 度ど た 9 ح た 智ち ζ" 目め は n 7 識し 復姓 我" の 容ま で な 慢を 室; 易。 < < 終は ~ る 害' が、二 Ηĸ つ あ す 腹さ 12 て、 本流 る が 堪ら 熱な る ع 度と ع 襲な 71 で ^ 行が 話な 目め 飛 5 在ぎ あ 0 留っ 12 h τ n は し 0 再党 香え L *†*2 7 で 來ՙ る 處。 び 聞® 倒な る、 此。 જ ゥ 日<sup>`に</sup> が 船は か L な ン لح 本は 此。 中等 7 時g せ V 語ざ 目が 堪る た 11. は 0 0 多 汽 人。 容ま اك 決け  $\dot{\sim}$ 巧士 船だ لح 易ゐ 漕ぁ L z < 17 τ 0 な 太 ^ をよう 恢復 使が 最い す 我" 9 客がく た 初上 慢點 n ば 新ジ せ 12 Ø し ば 暫度 體が 嘉が Ø 多 ち ح 格な 腹ぎ Ŕ < 坡ル Ø Z) n 12 可。 し 0 事" 健な 卒き は 6 け ч 情な 予心 平心 大紫 錫清 倒多 な 願り が Į۲ な 氣智 L V B 獨片 實場 7 \$ 12 逸。 通る 験は B 度と な て 手で 目の る は 12

て b テ 無な  $\langle$ w נל 9 人は た 0 が τ た 嚴さ ガっ 木等 飯さ 少さ 條なる 0 將さ 公さ 卓で 口る は 0 12 少さ 就っ 吻会 加芒 L 4 Z) જ 5 は 騒さ ع 10% が 量で し ず 72 0 公言 が た 暑出 の め 介が 卒を 氣 抱き 倒等 ٤ Z) L 么 6 腹さ た 食事 程度 لح て、 の の た 世世 行。 話や 大流 0 混え ま 抵 雑さ て 0 残さ 者。 通点は る

ど様き手で取ら 生でて 違が 得す 思報 6 か 何どに居る 普が に 71 ら 1 **\$**2 る 太 ٨ V 倍は通る揶詐 な 5 向にた **\$**2 Ø 見み だ Ŋ 撤゚ る か 込み で Z) 0 ∃i∈ ぞと 何小 年ね 日にいて 到たら il (ii が を 本党 士山 日っ 村っ底。も本は來な L < 人, 勝い體が人どる 毎ま て 角ま 7 Z) な 日覧 力が b 利<sup>ý</sup>格<sup>v</sup> に ゖ **V**2 恥相な 相なを が比られ 0 z を 手でと!



(居鳥大) 社神貴々沙土安國江近

年紀張ばけ 角ま可よな 12 h भाष h ね 72 力がい 乃っ そ な 連ね 6 랓 け 7 取と事を ら 事を中ず出だせ 獨は伊い木がの な 逸红 うとす 逸, 地 少 六 が ٧· 人だ 人に知り将さ 日 \*\*, 五 は 日覧 公れ蒼露通るが、目の そ る 蝿。譯《聞》で 續 が 者の n 4 あ V取とくを が た。 を 呼上か る 9 7

E K 5 者がか る z) 暑に踊ぎま 本流獨下事是伊介 何ない Z) 人に逸か 枚號 6 中す b す と 地ち 故些 出てと 12 ガの な 角素人に獨下知下云い相を中すう な 木雪 真。力。は 5 た。 逸ず通うつ 手で大な云で 少す船な 先。弱が大な人な譯さた。 9 12 勢がつ τ 将き中き に い 得きへ 甲 私 私 意 通 。 板 場 勝 で ず Z) な 居って 現。は 7 6 5 な 來で は 網ャあ ح が



門樓社神貴々沙土安國江近

る な U 木ぎな 人にも あ 負ゞ T 女 Z 出た様え手でる は 少き乃。を ح V る 詰な に か 間まし 木を見ば し の や τ Ġ 汗むら 瘦\* 少\* 物\* 面\* 甲\* 客 0 5 日で如こせ 恥舞 h を 將 白岩板紫か し な を ح 握り本にき た 上 は  $\mathcal{V}$ た。 大変を変われる み 事な لح 睛にに £, 9 思想 は Z) を云い た。は 男を **ア** 皆 で Ø. 集。員是 あ 4 逸少

人にけ

衣"本览

枚には

જે

襯キ

た

人以

居。國で は 云い 3 7 太 暫は少す獨な時に終する。 爲で 乃の 飛 人な *75°* た Z 木智 木質 者。 女 4 び 12 少りないと 少岁 で な D) 及"揉" B 女 料さ 急。 Þ, ば み 應りは 71 で 7 ず、外國 合き じ 傲賞 前だ 國で は は 12 9 9 は。 Z ふ 威ゐ 敬い た Z た。 τ 然だ 體が 恙 意い 中方 力力 を n لح n 輝光 人だん 軀だ 12 圣 か を 0 U 8. 方の た てな 5 は 갖 拂は 中等 錫芒 か 木質 美神 船に小き で 蘭い す 太 少将すしやう 尖を 中ち Z 事だ が r 0 Ŕ 別でない 來で 0 5 着っ は 5 17 4 花は 7 乃つ 12 投な は V v ン と云い 方だ 易 げ 獨片 木等 P た な 少さけっ 少将っしゃっ 逸り 南流 9 ٤ 12 手で 人だん は た な 條等 を 博な 横 9 は た を ٧J た。 12 た、 日<sup>に</sup> 鐵っ 拍す 否。 ば 限が 山電 柄心 る」と云 ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ لح は で 0 0 カン ح د の「不ぶ 本にんじん あ た、今日 Ŕ b  $\mathcal{V}$ š 0 5 12 一人の な 立元 愛ぁ た Œ لح Z) 0 ど 投<sup>t</sup> 大震 満れ 5 7 想き 聞® 身と男を 上が 畏る だ V 獨『げ 地\* T 皆2 b 服ぐ Ø 0 鐵る 逸』付っ 輕い膽 深か し لح

を

壓る

す

る

ح

لح

陰げ

口にし

を

云い

9

蔑って

7

居る

たがかい

あ

9

<

入い

る

の

で

た。

7

何なて

5

B

像すの

から

7

旦た

旅』

納を行か

少贫

将さ

の

度どや

内な

地ち

25

主は

催品

派

兩ッカット 少や5 せっしゃ りゃっとっ りゃっとっ りゃっ りゃっ とっ も で あ Į۲ K 席もの 用も 12 7 付っ 旅 Z と CK あ 4 圣 銭な 行き ح ል፣ 此。 胍 退り 別は る す か ク で 為な 0 僧を の る 5 V は た 南な 守事 尊ん 2 侣! た そ 者の 借き 船だ 條な が 5 像ぎ 0 لح ح は 別る 中ち 博は 再龙 身み 折ぎ r 士(そ L 12 極。 Ø Ø 最っと 角。 指ª ع τ 意い め 邦等 び Ø 法な 元是 τ B を し L 人どん Ø 意な 示は 主す 稀れ £ τ 0 表含 Įζ 頃る 心なる 席も せ ح Z) を す — გ て、 は ば 5 べ n 用智 12 又表 個『 學で ζ, 忽點 以5 此。 現ま  $\alpha$ 極。 士山 Ø 上学 で 5 不ぶ ŏ た の は め \_\_ は 退な 袋 ઇ τ 0 n 參え 為ため 口雪 護で あ 治さ を 7 0) 危® の ઇ اک 頂智 錦は る 身と لح L 險な な 送き 短光 於 得, 物が戴な 知し な < 0 刀等 別る ر` 袋 る は 事じ 食兴 L n を 會 を \*\*( た n 僧き 護で な た 業が 堂賞 を は 侶! 此 南な 身に 開き V لح 12 假た の Ø L 係る 用場 z 小さ < 身み 宴会から h 分で 中き < 氏し 12 uz n 乃つ 猛。 しない 7 が 17 捧さ は τ 木質 南郷 短な 獣き は げっ 有り 居る が 川"は 釋さ 刀湾 毒瓷 私 難だ た た 開路 上办 Z) 下办 尊ん は 8 蛇に < 當さ נע 兩き 持的 受う B 今ん 時じ n 12 0 少等 御 遭ぁ 9 尊ん 度と け 两 即公 將 72

少將も無論列席したっ

乃の

木智

此。 B

の

不ふ

動き

0

態な

度と が

で

あ

る

僧を

侶に

が

法の اك

0

12

め

17

量は

地ち

^

る

B

武

土し る

が

君 0

0

た

め

入い

12

戦な る

場を

進さ

T

છ

そ

Ø2

志なは

て

あ

る

ું

滲み

々ぐている

17

考が

^

大水

將さ

が

佛ざ

家が

0

12

を

設さ

耳

げ

ζ

南紫

天だ

棒点

を

歸。

依礼

す

る

様き

12

な

0

た

B

ら

<

此な

が

動き た

機き

で

あ

5

5

لح

或さ

人。

は

恐を

あ武り切ち

土し

及誓

ば

γż

安気 0

心儿

閃ま

め

<

宗岩

教ける

家か

貴った

U

べ

£

は

此と <

0

覺が

悟ど

で

あ

此

安る

心是

で

~

あ

る

程や Z

迦が

像ぎ

を

信と

ľ

頼な

B

ば

如い

何か 條な

災意 0

害が

除る

事な た

が

爲で

કુ

る

ځ

云い

0

た

詞は

に

B

な

12

ح

は

Ø

は

深か

南な

氏し

説さ

12

感かん

じ

双流

ょ

3

į

釋り

迦か

O)

像さ

が

大な

同

<

し

将に

行 者 髙 Ш 圭 Ξ 氏 0) 談 ar. K 據

口台 云で が、少さ 3 将さ

Ø) 0 は 洋岩 は 事じ 行が 居る 大览 た 實じ 中等 0 0 で 日 ic あ 事じ 本なん 蹟。 0 最い 72 は 夏<sup>き</sup> 2 餘。 で 0 9 傳た Hic 頃る 本な 獨片 0 人に 逸。 7 لح 0 居を 云い 察? 6 太 謀ば **V**2 لح 本質 が 獨片 好る 部等 h 逸 12 で 滯が ジ ₩. 在い ユ 話や 中等 ^ 専な を Ţ L لح 心が な 云い 軍気 太 家な ジ 大な ュ 0 尉" 事に ^ が を i 氏し あ 調る ば 査さ 0 た か l b ٔح 12

はっ 上多 南に げ 條等 る 氏し لح 0 云 詞は つ 12 7 兩雾 感な 少。 将さ てため Ø ۲ É 手 短な 返ぐ 刀を L を 受う な け 川か た 上於 少さ لح 将さ v ٨ は 事な 勿 論な で あ 0 事を る 取と 9 以 分り Ł は H 當 乃つ 時 木 0) 少等

洲

日に 氏し 師し た で **V**Q 0 12 0 た. ~ ٤ を 賓な 者と を 7 時g 就に ジ な 7 で な 一請待 訪さ 繪《 滯が は 7 あ 圧し < 自ピ 陸と 客かく ž 古た 及て から 在ば つ 獨片 分が n 軍公 0 Z た 客 中な 田だ £ 115 逸纱 で 12 部ぶ 如ご Ø 大龙 中き る 将さ 贈ぎ 7 0 人に 迅か 大次 內語 < 田出 軟な 將 佐a だ で 4, Ŋ 尉る 0 待ち 親智 切点. لح け 昨° 真に た 迎货 6 は 12 0 遇な B 小さ 副官が 其を 飞 0 折ぎ 年紀 ઢ HT 母は 相為 L 又# 宴え 帰に 柄な 日k 0 \* 段を 掛か は z 72 Ηĸ 外点 託 少; を ع 用號 目め 本党 敬は け 究は 乃の 本性 時記 張は 將 Ļ z U Z る 木等 0 め 人艺 b 0 華る 横と 5 眩ょ 來。 n B 0 た 少さ 75 陸 溶性 謹え 族 遊 بخ 将さ ir る た V 大だ 會か 軍公 0 文 た 1E L て 嚴に 希で は ジ 好き 館は 席出き 大な z` ど で て 望" な ュ あ 田岩 7 でん 臣に 禮な 迎於 多た 時記 子で 0 ~ 0 が ガっ た 寺ら で 忙等 は 中す は 義等 Z Ī あ 0 木室 大な 中野 大次  $\mathfrak{K}^{\iota}$ 少さ 12 0 で 12 る 親に川な 将さ 出光 重な 居を 将さ 日\* 厚き 切ざ 上於 0 大紫 兩な 祕。 を な 6 は 子で で L は v 12 英なくから 山葉 藏。 主。 東岩 事を 発性 感な لح 邦は 0 小 n 京 將 元ば 資な 人に を 0 を た 0 h ľ 交情 帥ま 繪《 ع 製す 愛き بخ て ያኔ 陛ふ Z) ZŞ. 0 中将 等り 粉 下" げ は 6 每等 L L 物。 中等 帝に る 戴ない 畏る 7 は 日岸 行"。 0 72 冠式 将さ 日k 國 ٤ 滑が 後ち 敬は が \_\_\_ 0 を 时清 待な 本t 12 在ぎ 41 叉; 自じ ホ 3 日に 如言 将等 出版 宴え 兀 闘か 413 n テ 文 て < 此。 分気 係は 12 + 横ź 發点 12 b jν て 0 ジ 0 0 姿がた 案が 八 あ 溜ま 前に ば ^ B 人。 接き 2 將 る 交が 到第 待な 續 か を l۲ 着き法に週にい 沙ま 見み 5 H E 來會 の ī

ፓኃ

陸? 接き て 子で ち 移る 又\*\* 樣\*\* 幾公 詳さ 軍な 待な Z 寄り 夫ゞ z ì 痼で 17 Z 枚號 細於 大览 書き 方な 人じん 0 9 デ 疾ら n Ł B 0 臣は 中ま 0 を τ ン た 12 着っ 0 72 め 0 は 設さ 中将 0 依い 12 Z 痔じ對な 6 け 綿な め युः 英な 明点 宴え 頼ら 面が 5 ジ は を 12 n 席も 國で z L 屢に で 0 職 l ュ 生ね 重な 72 出版 獨市 與な 7 次に将ってん 住ま あ ^ 務也 か 0 p 動ん 逸り 發は 居る ^ Ţ る 知し 如ご Z 圣 る 中き 0 念を Ľ 饣 ゥ n 行が 0 < 0 将さ 等; 時景 な 中将が 訪な イ 中等 留る ¥2 馬き 0 瑞る が ど 0 ス ね 0 0 守す 72 12 ^ 鄉 資は 來會 懇え 油ぶら そ ٠, を B て 少さ ح 乘の 情な 章を 将言 ЩÝ た 東島 ح ì 見# 紙祭 ع あ る 京 を 0 至な 17 で デ を Þ る 舞雪 0 を 6 授っ あ で 滑り ン 苦な 無な が、 は が て け 特を Ø 在ざい 泊ば る 逐 3 Z) L 11 例な 再なく 中ち 12 喂s Ø し め 肩た 9 12 72 ~ 國台 會か 伊い B で た ع は 7 72 あ D) いおきょくん 神に 新に す 知ち な 屢ぱ 若か 痔じ 0 ß 度と V 社や 地ち ъ, る 次く 雨。 3 臀な B V 72 0 中将っじゃっ 及だ 舊き は 0 新ん 甚ば 時も 事に 痛な CK を 交が 英な 坂が で Z) だ V 文 遊っ لح 國を 約~ 町ま 3 あ لح 6 で L はなった。 就会 יל L 云り る Ø 女 < だ を ح 館 *7*5° b 7 瀬せ 6 起ぎ 0 L 網等 0 は 殺さ 中等 木質 0 痼ぢ 72 < 帯な 0 将さ 自世 野に 歸。 足を 0 出版 事な 疾 12 分が لح 物点 淦<sup>è</sup> L を 血力 7 時台 が 0 で 訪な 獨 **た** 為ため 無な す 可な は 案を 逸》 思 17 ね 12 る 女 יע ゥ 内识 切员 7. 時記 イ は 部第 2 時智 L 立た Ø 何だ 静ら \* た は < 12

た。

<

0

12

L

7

נע

6

12

け

る

林り 2 乃の 6 木質 將さ 女桂彌 軍が が 、外域 ž 12 寄ょ 何気 せ 様な 72 12 手で 見み 紙な 72 . か; が あ 何だ る、 様な 左。 風き lζ 12 Z 感な 0 Ľ 全な た 交流 Ź, を 記と 十 年2 す。 +

日号 伯Z

と 云<sup>い</sup> 少まげ 將され 乃の 木大路 ふ、まこと Ø かきっぱん は を 17 知し 是な る者が ح ま 0 で 洋さ 17 は 行。 例如 異い は П' を 乃つ 同ら 見神 木将軍 香え ٧Q に三 B تخ 十 好』 圣 瑕 年沿 b 建ず 0 9 洋き Ø た。 な 行が v 後<sup>c</sup> 玉な 全さ ار 然賞 磨が 性が £ 格な 上声 が げ 變は 於\*\* 72 9 礪と 7 て 終し 乃の あ 9 72

が Z 最? 獨片 Z) n 如ご 逸が ع B 5 て 0 恐を 0 、外國國 は 心是 n 用き 屢ば 配ば 72 遺い 次皇帝 で Z) 0 ショ 皇室 あ 5 は 溢ま જે. 陛心 n L 對な 下" 鄭い ч. 重 " 調え な ボ も、 又。<sub>な</sub>た 宴な ン 見な 席も 下た **7**2 衷ない 靴 12 我や 列為 足た が 袋 L としている。 72 ま 尊ん 室ら 時島 て 敬は 杨 12 を 對な 子す 紅湯 た、獨逸皇室 を 12 τ 穢と 染を 純ぱ す め 忠言 ح ک る 無む 事と B 0 b あ 真 s あ 9 心炎 9 72 少岁 を は 木が捧き

A

セ

٠, Æ

۲

將

發は 聯為 ·Ø 合"。 頃を 交流 艦な Ø そ 中な ١.\* 隊な اک n 物ざ が 府系 T" あ 騷 長 藩は 大次 る ŀ 府釒 唐が 确は 感な 0 沖書 事じ を 金n ズ と 鑄っ 火で jν 砲隻 鉢ば 許な 12 造ぎ 撃さ 似作 で L = 7 し は 12 テ た 油物 事じ + 候 當な 情な 斷だ ぉ゚ 匆 時じ な を ン 々く 長き < 追る ١.\* 、外域 府分 憶ぎ 圣 藩は 造 1 や る 12 12 萩は 云る 備 0 藩はん 41 で は、 で あ .7 活力 家" 前だ 0 中等 渡っ 篇~ 72 Z) な 獨市 0 5 能量 逸な 初览 鐵が 8 0 B 火で 報は 人に 12 氣ª 鉢は じ 書》 や τ 25 V 恰響 來" 72 を 72 بخ 英礼 世ま 佛き そ 0

恥世 樣。 バ 十 チ テ 月初 動え 唐な ヂ ナ 3 3 云り 月,\*\* 勉泛 w IJ + ン 能が 火 譯け フ ッ 好上 7 趣。 恐を 鉢ば 在前 ゲ = キ 日に シ 候 デ 御ご 1 # w 間御御 = ナ jv. 座さ ハ ŀ 處 45 候 書と テ キ r 就なかん 許が 降か 田皇 ぉ゚ ŀ y 拜出 存む 中で 意い 讀 y 叉\* ン ŧ 中如 愈上 田が 候 異ぃ 可を ١. 3 含か 41 異い 人比 被な ヲ y 3 等り 御: 造さ 人に æ 1 申行 ッ 頭, 人に 勇鸣 , 候 מן 7 固<sup>è</sup> 氣音 方な 耐な 異い 健は ŀ ラ 活 力 物。 忍に 國音 ヌ 力 皆; 渡っ 奥な 段為 ŀ = コ 攘さ ナ サ 41 袋ま 欣 ۲ 大览 w 夷。 口台 IJ 喜。 ン 毛 家か , 開か 候 1 = = r 鏡站 至な 申。 化台 y ハ ŀ テ 生物 動え 多姓 ハ IJ æ セ 等り 日き王智 存む 在ぎ ٠,٧ ク = 他ななる Bι 家\* )強? 候 1 , 1 外性が 嘆な 本な グ ŧ 小艾 當な ッ 花は 息を 中さ = = 生 盛ぎ 國音 儀ぎ 1 1 ハ ハ 6 ナ 我れ 廉な 想 シ æ 懶え テ 等6 像き ١, 1 惰だ 背的 寸? 强\ = 1 ₹ ŀ 最っと 健さ 生だ 申を テ ス ۲ ۲

#1 τ 居。 あ < y る Z. な價がに耐なの  $\alpha$ は る は 詩。た 事でのを 香っな流が會が眼が輝き一 嘆たら は、は 風ます 水。煙にれ 17 V 項を息をぬ 殆゛規\* ると 草で若染般にはて 17 0 事を ど 酒は付っをきが 将き廉が 0 獨『見み 豫は 観な精なけ 吸す士 浮が逸り Ż



む望を址城木々佐舊りよ前居鳥社神貴々沙

人に如とく せ 世\*界は獨\*想 燦々狀また ら 17 の くな に し れ る、 部"な"て、る、 爛え態。 る で 醉〞 界がに 逸』以い 72 て 軍にあ は 高な軍に上き の る は 隊なる な 模。く 劒を の質っ名な な が 國で n zi. 範は獨ド を<sup>®</sup> 下ª ぞ 5 斯な家がて は 質がはを 逸。名《 居。の **A**J 0 獨ドが 0 鐵っ以。陸。聲。た 如き干がる名は逸が花りのて軍には然き 域がか 響 軍にの 如を稱らは 世 も げ 腰亡 12

軍には、

は

序誓

を

第点

<u></u> と

す

る

風き

紀³

を

要なめ

٤

す

る、

人で

0

風が は

見产

我がい

ч.

せ、

۶.

は

0

昔かし

者りひ

V

T,

0

12

L

Ø

3;

12

の

云

 $\alpha$ 

た

金克

言が

で

あ

る

將

心。 に 研览 8 る 究等 が 歸智 万。 覺な 朝る 9 17 7 木ぎ悟ご は 0 及なりなった 上為 L は 0 他也 72 **V**Q は 身み 形た は を 25 12 銃さ 以為 あ 見み器 τ 弾な 範は 2 Ż な 藥さ **V**Q \* בע 物点 似点 0 B 精が 0 L 知し み 革が 軍気 n を 71 隊な 驚さ ¥2 觀み 0 分 72 V 風き 他 τ 紀さ 0 形な秩き 0 ~ 見が あ 12 序誓 ¥Q 0 見A 4 處 72 維る Ź 機會 を る 持ち 極い 物為 せ < は 12 0 見み 體が 4 ば て、こと 操き を な P 研え 6 12 そ 究う **V**Q 大だ لح 0 L 覺が 他た 7 深か

悟の

歸べ

く

る 人。必 然 然 官がん ず゙ は 逸り L は 殘? 秩5美? 今ま な 酒品 < 0 し は 軍に の V 日常 女 飲の 隊に 錯れ 女なな 本魂は Ţ 71 33 1 が゙ 亂え 此台 71 はが 住す 捨す 暴ける べ Ż る 何ど な τ τ 無。 置te 處。所以 کر は 禮が ま 業は H ic V 誰か T て B 本格 6 は B す 0 Ø 壁べ 何だ 消费 軍汽 る —¸দু 樣な 磨。 家な 自分 ゖ 重^ 結け 5 n は せ 果な 彼な **V**Q تع 幼き 方\* 12 香が 0 稚り < 爲な で 水が で あ を る あ め 恐され נע る 付っ た る H B H 0 知し る n で 風。 不 者の بخ n あ 心点 直に秩き **X**2 は 0 序じ 観え な 12 72 錆o 暴ばる V 奢に 悪き は な 魔事 酒は 侈し な 21 0 V 隣 t 識の潜る 流流

年為

n

軍公

放告

5

な

時島

Z)

7

あ

た

郎を

あ

0

72

自ピ

野に

12

あ

る

0

典な 服ぎ

型は を

۲

Ļ Z

干扰 **\$**2

古こ Þ

0

範は 12

لح

な

る

ベ

4

Ø

天だ b

性な

を

造っ 0

9

た

同等

サ

ガ゛

ン

搭ぶ

乗る 0

毛克 0

月為 様さ

+

五

日ち 察。

夕ぷ

神。

戶

12

着含

同質

夜\* ュ

最å b

行

豫に

定に

Ø)

行言

動き

12

τ

歐な

洲と

軍公

制世

模。

8

視し

佛会

國さ

w

セ

ょ

由北

は

※? ち は 訪と び 正是 h 将や なが 午記 + 同等 6 Ŋ あ 十 列な 國る 軍 八 < 船だ 神。 梅ぁ 左ご 六 車に 郵い 0 水 出点 日ち 横き 中等 田光 餐点 卢~ 72 日ち 12 船ま 濱は 最高 0 Ø 殺さ 高か を 第点 1 後ご る 午さ 人。 歸か 0 共為 島は 四 大麓 時。 後亡 着 女 لح #{ \* 12 將や 2 師し 阪が で B で な Ċ 7 車に 軍 團だん L 25 光症 あ 12 6 再。 長さ 來意 12 7 z 號が 人に -[j] a 12

校學小等高常專士安地在所社神貴々沙



拜參社神貴々沙妻夫將大年十四治明 切大を先祖」れら寄立に校學此節の はてれ忘を事だん飲を乳お引ょせに に同一徒生て以を語警ふて「ぬらな とりたれらせ話訓

0 12 B 此。 第次 席も 0 て 0 < 0 0 大恋

> B 酒は 将ってん 72 72 は 藝げ 列や 0 料力 此亡 饣 B せ 妓で 理" 0 が 此 屋や 時島 ¥2 0 な 最か Þ 侍じ 0 は Z) < 初に 時為 す b 5 な 勿も 0 か 12 る 論る で 9 如ご b 宴え な あ 72 <

穌を 教ける Z に 為 な n 9 だと噂した程 であっ た。

75

遇。

L

た

歸智

朝で ば 後で Ø 時象 同気で は か た僚が友が 静っ あ 子で 9 及人間でも、將軍(かん)ない。 夫が人に あ 9 に對於 た。 して Ø 性だ 格で する寒とのみし の 激<sup>if</sup>a 變したに驚 て遇せず敬 木は洋 する妻として 行ダ L τ 耶\*

B

軍犯

は

近 衞 第 旅 專

斯\* 9 夫も 里, で が 同点 を 歸。 5 乃の 送や塚が 中なか  $\nabla$ 着智 次し 朝至年為 0 木等 17 0 V る 後で 御ご 八 B だ C 第点 'ፌ 家が ح 料な 褻'n 17 は 月れ 西ま か 風き て لح b 衣誓 甚と 殴发 瓜台 Ø 第点 12 牧《 場で は 何な の < 46 + 食 性な 物。 大だ h 外於 た。 な Ø 62 格な 日ち 御ご 勤。好き て 17 9 を た、 衣\* 日に が 第に 馳ち め 7 B 好る 食' 本なん 愛な 十 τ あ 走。 h 服め 居<sup>を</sup> 太 服さ 9 2 だ は はて旅りない。 た、桂彌 Z` る は 様き 七次 持。 西な の で 色紫 た 各位 あ 瓜品 F15 た 12 汁に 記と 從な 從な 縣なな 造って で な る、 飯 て が 多た 6 か し 珍范 此で 少さ た B 兵心 0 B 客が の た、食物 署は 名が 好が 通点 衣5 米な Ø 7 食じる 人に 事を 0 *b* 物ぎ 0 ઇ 巡点 起步 辻ま を か 飯い あ 回言 .12 E<sup>®</sup> 知し ٤ は 3 ኒ る 子で る は を لح 章。 2 思智 b 必如 命い 供も か 無む 7 لح は は 頓着 6 ぜ 此。 の 稗 ず n v 寝れ 飯さ ኢ Ø る 時g 作? な n 年亡 か る が る 12 Ø 託さ 6 文 方は た。 好<sup>†</sup> 總さ Z) は 5 嫌。 て て 南か É 下總國 しsosianov k 年なく 外。 7 瓜ま U 軍紀 あ な 服ぎ لح 2 將 12

物。

U

か

た

25

西さ

瓜。 が

西ま 瓜。三 將

此で 物の 72 金克 歸。 0 錢も 朝言 時島 て 後で あ 17 7 い心淡 其が 5 あ 筋ま 5 る 25 4 ~ 将するな

飯さ 役さ 赤き 飯さ 加" z 役さ す 飯さ る 次 . 平û 事。 بخ 服さ が かる で あ 好す 0 居る 清が 4 9 る 算ね 7. て 者。 B あ を は し 軍 0 末。 7 服ぎ 72 結け 座さ を 帰ると 着。 رر 置增 大麓 た 人と 藏台 < 省さ 有分 Į۲ 名の上さ B 5 な 座的 煉れ を 六 死な 與な Ħ 餘上 作で ^ る 圓るん 5 華な と 0 おきなん 廐ま 族 を 7 造で あ 12 9 Ś 追る 5 た 給き は 於

τ h て 鬱症 を 12 あ ઇ 受う た が 7 9 直 正常 た た < が B b 12 L t 規書 大览 4 **Z**. ح Z) v 場ば I, で 程ぶ 舎が 0 H おきない 頃る 12 所は な 7 12 0 見み 命が ょ Ļ 乃の 使ぶ 洋湾 は る は る ع τ 行が 其を 木s 否や 旅 U 中す 野に 色な 夫れ 41 費で 樣電 な 46 物。 41 な て 0 は V ع 費で 0 17 が あ を 百 姓き 受け 贅が 見み 0 5 る 用岩 積 受領の る 志し か は ら「受命 を潔と 望ら 前き を が 書出 見 出。 圣 か L 17 支し 5 取占 Z 出だ た る Ŕ 豫上 3 遂る 邓 9 給き せ せ、立つ 5 算ね 17 ٔح 7 ず せ 廐き 規幣 な ţ n 吳〈 5 はゎ 家へ 5 派世 を n n 則を 私す 7 は 建な 72 は な ね の腕を 築さ は F15 何当 あ 百 を す べ で 5 0 困る 償さ た 建な 4 圓えん る 9 あ 将軍 却意 餘な 築 ح 金記 ま 6 لح 子が 5 9 す L L ع が た 12 7 72 لح 0) 廐\* ع な 決け 云 不ぶ 0 云い 1 斯な の 足を て L V 何。 の み た。 あ る

最認 育い を だ 将電しをうぐん 以為 Z) L L た 7 v は 叱さ 行き 自じ 木智 格な 分が 作a は が 17 集さ 法は 武 が あ 家は 父き 0 は を 最っと 故で 0 た。 L た 为如 實じ 十 なかまし 郎き ح 0 家公 17 n z) 柄だ 育な は 0 子し 7 12 、将軍 息な 勝か b ば 典は n B b た か ع 幼さ 6 保す 7 典け 少さ 同な じ か な Z 将や Þ 静ら 5 來る 小<sup>を</sup> 子飞 笠さ 0 軍に 筆さ 夫ふ 原は 人だん 流り 法に لح 17 O) L

有いっ

職は

数~

實ら

を

學な

ઢ

書は

生がっ

12

B

7

立.\*

べ

É

豫上

定でん

将すぐん 家穴 廃す 事に を た 9 立。 を る 71 ぢ た 歐なっ 馬記 派は 無な 洲ら 建龙 Þ 0 か 12 b 事に 7 ば < な 将さ L 同ら て 72 B 7 v Z) な 軍 行す 0 b かっ あ ع を な の て" は し る 粗を は 悪さ を Z 72 か あ 口かっ 見》 る 末き 5 V2 0 川北は て **万**の 器 す 上於 لح な 後き 或器 の気まや 真。 具。 る 操à は を 者の 木質 鍋袋 て 六 爾音 ^ 襲な 中等 納い あ B 多 5 9 は 将さ 計る 云い る あ 7 近の n 7 万智 6 は 0 第点 衞 کر 步性 考がんだ 劒ん h 語が 置が 72 が Щå < Ŕ 旅り 兵心 9 ^ 將や 法は 鐵っ が τ を 團だん 第だ 長 居る 砲ぎ す あ は 軍公 を る 旅』 な の 0 12 17 関長 長 江る 意い Z 取台 72 な V ع 派ば 志し h 分や 0) 0 け の な は な 72 を て 見み 武ぶ 立を + 5 Z 発が あ 器。 前气 藏さ 5 得さ ぜ B 武革 て は 5 b で 5 爲し 納ぃ 具ぐ b な n r 特も n な V 人, τ 馬ま < 大震 17 7 0 煉れ 同報 事じ は 謀り 子し 長 ľ 武二 7) 死が 息を 造品 武 人に 各 を 17 具。 た 0 な 0 教ける

持。

B

Z

木

が

知し Z) 0 を 将する n す 後き 1 な る を が Z) 時g 織っ 寸? 子飞 ζ" な つ た。 で ど 供影 だ ઇ は z 6 庇が 顏當 折ち 5 檻が ع 陰ば 0 Ŋ 色な す 云い 立だ B る 9 時g τ 7 變は 静ら る 居る を 子で L IJ た。 ֈ ど 夫ふ 5 心是 人じん 配ば B は 沈ら 0) U. な 72 لح が、そ 侧温 ら、それ 12

居る

ね

ば

5

ΑŹ

交が

鐵ざ

砲は

て

膽。

試が

n

で

જ

口台 な

出だ

す

ح

لح

を

L

な

ح

そ

何だ

樣な を

71

6

n

る

か

B

叱ょ

保等 n 時ģ 保拿 ち 坐ま 典は 典は 44 12 る 何に は 由上 は 人" 少さ Z) 膝を v 9 τ Ø L b 0 を たからよく B 子で 易 何智 崩っ 供意 平分 父さ 女 氣® を を 0 で ち で 居<sup>8</sup> 錬口 庭は 命。 吓 Þ 6 O) 合な 言る 可ぃ た、将軍 樹し 5 12 が D. لح 水や 背が 出て 'n る、二点の人 す の 下た く こ 正常 は る L 常ね ع < رح 0 71 で 立た を Ø 坐か 保す あ た L 子し n ع 典さ る せ な 息を 兄さ を Т. か は V 愛が 突ら 云い 0 0 9 勝かっ 然だ 72 は B し 7 典,交流 n 命が 居る る は 拳点 じ た。 保禁 る、本な 時歸銃 랓 7 12 を 典ま 由L رر Ø 打。 遵守 は る 讀よ 9 立っ لح ح み 派世 喫ぃ غ す 方常 12 茶\* 驚り が る 中。 乃。 す 碗な あ 12 0

日で

勝か

典は

لح

保拿

典は

ع

が

學。

校が

z)

6

歸べ

9

7

來、

る

لح

将さ

軍

は

突ら

然だ

L

7

質ら

測を

しま

ろ

と云

太

Ø

で

す

知しか

b

せ

h

لح

答をと

た

此でる

ع

尋なと

12

た

ح

が

あ

兩を B 0 勝かっ 園を な あ ĸ 處と ع だ。 時。 典は 0 る 典, τ 人》 は B لح 叱ゃ が た Z) は か ع 大な 保\* Ø 何ど る 種な そ E た 時當二 處で 子し 問と が 4 0 L 典は 前章 真っ 後ち た B 0 0 息を は 三 人に 不。 n 行ゆ 直が 事な 家さ 其を 行物 外が に「知し 機會 様な 7 < 圣 か < も 日<sup>v</sup> 5 嫌が事を 學" の 子<sup>c</sup> اك 尋な 國を \$ '\*. \_ な を 校がっ 5 ね 様さ 重ぎ 知し لح 供ど 土" 頃を 必言 ま る 子す る す そ 橋は が 産が 語ら せ 0 足も ઇ 舎ず 距章 球, 話 h h Ø ま と云 時g で な が 離り じ 数が 投资 لح な 25 少さ 何智 を し 7 を 勘なまやす 知し V 何な し 居る X し 米1 7 6 لح 突上 か 来ĭ 7 で は る 5 機智 જે あ な 突に 遊ぎ 獨片 歩き し た け 異。 嫌が る あ 數常 曖め h 逸り 末 克゛ 味。 か n 口、 る で 17 0 ع 居る ば < な 同質 لح 子で 由』 12 す 直す は ح か 香え 思る た 供说 9 家个 " 青紫 ζ" そ 17 太

لح 7 0 0 明が か 實う を 山常 風き 云ヶ 儀 b 測を 御で 中を 瞭な 12 芝は し λ, 所は を 17 ろと と、悲な 答な 公う 女 語かた 園え 笛っ で 9 ^ 得? 命。 ま し 何だ Ø た ~" す だ 球。 乃輩 る V 何な る 相言 ታኔ 公机 Ŕ け が 米1 5 故る 恰な あ

12

公员

突にに

と

る

61.415.415.A 川なん 0 と 6 7

手でば 飛 な 0 働はたら 穂惶 子し 取也 r 何い 實じっ を す Ø h  $\mathbf{v}$ 人,於 だ 息で る 伸の 道。 < 設さ 査さ 邊な 0 2 小点 明め 達先 Þ 0) 7 ば で 國台 樣電 12 を 見み 費品 5 せ 0 出て = で て z L ^ は ば 人は 屋\* 師し 農の 見が 72 て、 7 ょ 0 た 居る た 取と n 園 長だんちゃっ 民な 殊と 敷は 事な < る 好る となる 人にん る 乃 n る لح 見み Œ 12 h が 處と 公礼 る vi بخ 農っ で 前で 公さ あ 力; τ 園急 るす 置が 大な 作る 旅り で は實に は N 聯九 か 0 は لح لح 人にん て 塚な b 行き け 切さ 0 正される ع B 獨片 副官が 敬い 事を 12 る な Z 間が 17 と 途 意い 感がん 決けっ 逸; は 任に 12 せ لح 云い 鎖。 心儿 し Ø ٨ 務也 を は 72 は 12 を 子で そ す し 7 が 中ち 深か し 0 r 表分 云い Z る 72 供音 —ু দু で す 7 て 持も < 0 は が、 人で 時。 居る る、そ 場世 ح は 筋ま あ n 0  $\langle$ へ 手<sup>で</sup> という 46 合か 間が 引き る B **V**Q 0 時によっ ľ は 9 張ば 省な し 氣® 12 0 な 0 目め 何と を な 0 を は を は T < 7 傾た 軍 二款 大ッ 付っ 能で 0 處で 入い L な It o 17 Ł 事と 届も n 17 あ Z け 0 V 仇意 世世 z る נע な る る 0 0 z 界が を ば だ 服さ 3 頃る 子し せ **V** V き 巡しなった 處と 女 た け 膺な で 越こ か は ろ 息を 査을 6 汽 B Ż ያን 聯な 同等 て Z z L 馬世 て、 隊な 顧神 車や 行き は 爾音 0 る נע ろ 上; 長き 人は と云 來〈 略な 正龙 5 ح 0 12 L 無な 見艹 窓を Z L る لح 6 0 て。 日 <sup>に</sup> 5 立た < 沿え か 0 を 共党 ち か 0 ß ع 眠! 12 Þ 道營 6 5 を 72 本先 農っ Þ 待。 な 思蒙 ग्रा 0 **V**2 6 抛\* す 到!" け は 夫ぶ 山清 事を

親に

類る

0

家へ

泊靠

つて來て「今

朝章

0

手き

水"

Į۲

湯ゆ

を

吳、

<

た

か

らすぐ冷

**p**;

لح

精い通る

を

見尹

7

Z)

5

禮な 댗

と

0

72

の 7

7

あ

る、百

が

あ

h

な

12

7

小学

る.

0

P

あ

る

V

لح 云い

思想

2

聞® <

とこの

暑る

V 0

17

百 姓き

が

田た

0

草な

を

7

取ら

居る

る

0

事じ る

¥2

頭<sup>\*</sup>なが 極。 面也 思る 人な 2 或ぁ 5 目が 25 ょ ζ B て め か る کے 行吻 餓ぅ 幾い 7 て Į۲ لح 下。 せ こまっと あ 答な る 自し < す ゑ 百 勝かっ る、父を 然だ 慕 B 萬る V B て か 典は た 真電 な 渇か 12 لح 6 0 が

蹟 筀 將 大

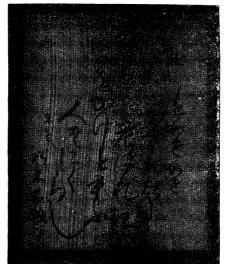

を隼嵬跡墨の將名時當旋凱年九十三治明 り送を紙色に將大が氏治重崎長るたて企 てしに儘其は紙色にるたし賴依を毫揮て のもるたれさ返てし記へ裏薔箱の包小

か ら 動はたら 思な 神に 軍な 敬い深か趣は 12 0 は を < 味み は + Z の L V生きがい 織っ n 十 Ţ 百 を 淺さ 郎き 7 姓き る 郎き 居る 持的 か B 吳〈 V た、将き 事是 だ の を そ 5 農の 9 n

質なん 7

7

75

何だ 9 け 水ま 又数 云い は し 食物の 甚なは 樣電 な 乃つ ち な 12 τ 家さ ٨ 時を 取上 木質 Ŕ اك だ 0 b v て る 自じ 比し z); の ग्म が 好す 7 聯な ع 츄형 は 分だ 将さ 家か 好が b 南龍 H 家な 晩ば £ 共は 拔ば で 酌さ 瓜ま 庭い 區、 軍ź 悪を n A7 嫌言 21 て 實じ ょ z 7 12 す る 5 あ 域を を 0 Ŋ 行が せ 主版 B は < る B を せ を 0 ご巡り 回れ 氣 大だ 古る す 12 す 者の 知し ろ 72 義智 ¥2 ع に正面 る、 人<sup>ኒ</sup>ኒ る と 間食 n 根な < 向也 て は 事に 得 で Z) 什? 得\* É Ø あ h は 意。 12 7 b け لح 7 Ŕ は 0 管内 人。 皆 好さ 可。 z 好す ょ な 絶た 側を た ع 5 ታኔ 嫌言 面ぬ 9 を V 9 Ż 舌片 が、そ اک て、白ょ 云い 好が 7 嫌言 Z 12 は 鼓。 語か が 9 當さ 清が  $\alpha$ 悪<sup>を</sup> せ す 圣 4 τ 0 9 が 然だ 潔けっ Ø V) る、 此。 な 12 打っ v 手で 整な 法な あ 毎、 す 食 め 袋袋 0 9 0 理り を て 食<sup>く</sup> て、ただが 720 る 日ち ارر 物。 ٠٣ 實じ 2 他在 ع 鴨か を の 施し n り将軍 人に يخر 膳だ 事じ 好。 居ね な す の 業が 4 少さ 12 Ø જે る 厚。 は B 上為 を 嫌。 し そ 0 で 多た 意い 色な 爲す N を لح 0 B 少さ を を す、 し 仕し る 否\* 無む 正党 0 る 方な ح る 7 し な 魚g رر ع 結っ 9 手で **b**; 顔は 類る 7 甚な は 果か を る Z は、人ど から 能で z 撫℡ 付? だ 事を 無な 3 す n て、 け 皮で ず、宝家 **%** は など 12 る 肉に v  $\Pi^{\circ}$ بح 7 あ 對な

た。

て・

ઇ

塵は

埃『

が

着っ

くとすぐ

整い

理り

を

を 付っ < た 12 IC L n 将軍 不られ そ B z' 氣 た 豫上 注き け 7 遣が て Ø 得笔 τ 備で あ 頃な 意い 77 は 評さ Ó 乃の 深か 居る な 靴ら を 説と を H v た 木等 Z) た の V 段為 لح か 兵分 ラ 家は 0 9 軍に た 5 卒き 聞® 12 云い 塚な 71 ~ 叱 大だ 少さ が な 太 ١. Ø Z) Ŕ 検が 居。 古き L せ 9 セ て「今日 を 食<sup>く</sup> ع B た た 5 w 関う が な 12 油咖 か を V 5 見み 斷だん 彼れ 顏ů 付っ 行\* は 太 る を り Ø 馬る 0 で 2 そ た ٤ Þ 丁克 な 0 は L ٔح 處とな 5 が V \_\_ 잦 第次 τ n اك が、 程度 居る 用き z 何智 平分 が 勉浴 意い 卒る 小せっ 氣\* 後き 四 た か 家たい 方は 負輩 を は 0 で 列き 額ない 居。 ઇ け 以為 時富 Ø 17 12 第点 る 居る る Z p, 12 併智 ٤ 他也 事と b 斯a 何な る 困な h まぶらあせ 将軍 35 だ اک 細い 列な の る 大な な だ 最。 ح 42 とが 點を 斯\* 後, を 嫌 を は か 取占 一世の人 b 列な Ŋ ま 流流 5 旅』 6 ~ あ て L Ø < た、将軍 圏長さんちゃう **V**Q 隨る 12 る ず 兵心 心炎 Þ 分光 だ 卒き L ッ 氣象 5 を b 72 لح **%** 0 種と にはたら は 5 豫上 見产 用数 目が 何能 廻: 12 Ø U 備。 0 72

命。 じる、聯 同意 ح n 12 は 質な る 恐ら 縮い た 0)

7

あ

乃

لح

夜~ <

子で 極で置き III % た h ځ は ع 夫ふ が < 女育意い 何ど 寒か 9 ま Z **か**゜ B な 人にん 返れ 5 答表 中さ ع 7 客や 7 n 付き 書と 人於 で 手飞 起を 25 ኔኔ L גע ^ B た 8 生 山ぐ اك す 桶は ક で、 間會 h Þ V で 鑑な 行的 ¥ 12 る £ 親と る B Z B 0 ٤, 同於 類為 < ٤ ح Ø 寝さ な B 12 內質 Ľ Z) 押ぎ z' لح 後き 杯は ર્જું み z 日だ 戴た を が 中さ Ŕ 6 IF 17 5 V 那姓 n B おきな 衣た 小かっ 背点 遅ぎ 12 ğ は بخ か 5 12 常な 可し 厚。 12 0 贈ぎ 懇な P < は 7 意い 賞さ 6 時じ 意い が 協な た 0 b h な 人で で 幾い r 玩。 時を 12 精が枚い な لح 0 Z 分や 間な 起\* 許ら # は ઢ で た 0 始問 3 剰き 早は 女 忍に 平分 る 3 z) せ H 厚。 ま な 餘り 耐な 此九 づ 古い 氣ª τ 6 < h る 0 v 自じ 人と 今け 起\* 0 72 12 で だ 在い は を 親に分気 ح Z) は 在い b 朝 Ę 云い 25 謝ね H 誰れ 類系 が b は 平っ لح 5 は L 0 7 0 生品 17 食た 7 て 物。 <u>۔</u> ت 誰だ B 7 9 B L 人》 分がべ で 後ち は L 方た Þ 目的 旦だ を あ け τ 厚っ な 貨品 Ъ ゆ て る 覺さ 那年 を 夫を 感が 前等 < 太 る В Ø 脫粒 T め 0 v 遣\* 72 か 禮が が ح 服ざ な 夜ぱ 方は V ح 12 る 6 3 で を ٤ せ n 17 な が 家か 述の 72 が A) ば る 井ゐ る ţ 居。 族で あ 者。 z) 事な 戸と h 0 9 た 物。 τ 包分 \_\_ る な 6 で 0 Þ IF 何な を 統言 迈~ 3 は す 水 晚碧 بخ 故ぜ そ Z) 曹岛 ^ 協な が 見ば L 解と 0 9 を Z) ልን 分や 時を 72 汲、 6 ع 12 Ŋ v V 5 昨日 τ H 遣や は 女 נע 5 7 h 間ョ \$ る

静っ大な

せ

な

て

る

は

朝云

夕智

度ど

グ

見は

分が

12

行的

<

尻ょ

毛

筋製

落を

5

7:

居る

C

B.

Ŋ

取と

0

7

0

机瓮

拾き

将軍ル で K .校か 人儿 12 は 12 る 々く ri 集され 載の 0 જ 7: だ 行い 上ネ 佐a 0 な 野の が せ 4 で 徒に 72 Z か 0 9 12 木ª 7 b B 7 第点 あ 12 め n 3 7 會食 向島 其を 見み 豫上 ار 置を L は لح る ζ. た 備。 恩なん 聯九 7 閉な 樣質 τ 花は が L 隊な 陸。 (以 は が 大荒 下办 رر B 櫻台 古き 非⁰ が 謹ん 見み .72 軍に 濟す あ で 上 中将(直)日、 が 旦だ 常さ が 事を 自じ (I 女 る 御ご 慎な を Щ Þζ 分が ¥٦ ٔح 存着 な 滿な し し 本 こと答 群‰ 那姓 じ ち 開か あ が n 7 第 第点 ار Z な 居る や 集り て 0 Ξ 一 大ts 乗の h 白点 < 師 v る 可い で た ^ 圑 な 雲い た Z) あ そ だ 9 12 *[H* 法 隊長 長 τ 物。 b は な 0 Ø 0 し ّح 官 間がだ 當っ 軍な を た、虚な Z) 0 で V 部 す、將言 人だん 何ど 長 事を 5 理リ を 時じ 7 明が Ø 5 逍ま 乃つ 治な で 72 な は が あ 談 ઢ る な 校が 遙さ 木質 = な 陸。 0 V ĸ お 軍 将軍 ے + 本なん た、あ z B 軍に す 據 v 隨る 分が 云 Z) 0 る 3 V 將き 三年紀 ま 分さ 0) を は 6 Þ は る 盡っ す 行 校が 5 H v 平分 n ち 子と云 Ę だ 乃\*\* 同等旅 生ぜん す は 頃為 な ع ح を ま す 風き —გ 13 團だ 7 すしと 流り 人り 公礼 對於 0 あ 推る لح 9 る 粉をから 察っ が 7 ع ઢ は 0 9 17 爲で 云 聞® 側だ 近る 行い 昨さ て、ど 72 す < غ, る 4 0 日ふ \_\_\_ اك ٨. 2 た、将軍・ る、毛が 5 思紫 ځ 居。 ぢ τ Ø 同等 事と 集會所 だ が 太 た Þ な 日ち 爲で は 何ど 躍え 此る 立為 Ć 軍人 5 日で頃え £

Þ

乃

て

Z)

5

B

9

た

を

す

る

ことが

8

な

נע

0

た。

部。

玄

知し

2

τ

た

居る

變心

n 行物 變は ぢ し ょ 将電が 6 5 Ŕ נע 何ど n は B な 巡り は な 0 ٧Q v Ļ Z 處 v な Z) な といいまかし 軍人 5 兵公 は 0 V 以小 軍に 服ぎ 夫れ Ø 0 人だん 間第 前だ z ح 武 で 違が 模も Z Z) لح ^ 士し あ 着っ 身孙 樣等 b は b z 毎ぱ τ け 分気 何智 잧 報は 視し 處で 朝電 足も τ 12 せ 踏 告る へ 行<sup>い</sup> 察さ 行物 Z) Ħ. し み 時じ け 1 7 は ば < 17 は 置記 起<sup>a</sup> 何ど ار な る 床さ < 5 處で 大流 b 必なら かっ 事じ ŊΩ ^ し 行い 舎ず ら 25 ず゛ τ 出場でない リかたな だと云 能で 喇 兵心 9 を 士儿 叭\* τ 作。 0 ઢ す 带 業点 鳴 9 る、 今<sup>1</sup> んで z 0 る た L を 全だ 前二 0

する 某場は は な 知し 5 顔な 校がっ n 風き 冬 は 流り 笑が を て 知し 9 v て「閣か や私 5 h 下 ልነ は Ø 5 作る だ 日本 B うと云 目め 5 彼ち <u>ج</u> ع 12 方ら スゲ 此等 った、此る 5 重な 方ら h ね 氣き 7 の を 時將軍 で 云い 付っ す、和か は け Ţ n は 服さ た 見み 色は を た برة بالإ 着ª 居る 支が の 正定 τ た、 無<sup>t</sup> 12 で ^ 軍な し 行ゆ 出版 人比 な 7 < b 頭; 同ら ઇ 刀秀 そ 認な v 者の 昔かし 軍流 非。 で n が め 直於 服ざ 往ま 多蓝 な 0 ち 12 武道 來は 可小 を か V 12 感な着き 土し け ልነ 9 兵î, 激ける 出て τ 71 ら た

誰な

な

氣®

行っ

中気に

**7**2

旅ど

## 第五旅團員

團長(名 少りとうしゃう Z) 性は洋 明。 沈ら Ø 0 ع 時じ 治ち 下 十 h 格で 行が 前点 古さ 進ん が 12 な の Ξî. て 第に 屋\* + 屬っ 日ち 級。 來曾 0 0 将軍 變心 た  $\equiv$ ĭČ  $\equiv$ 轉え た か 0 轉ん 部流 師し 任に ね の 年れ 沙。 園長 長 ľ 汰た 下 7 は ば で 0 しくれっ二 命。 اك D) 何な 陸 な あ 第に 事ど 軍な b る Ŧ. を 外点 5 は桂中將(今 受う は が 旅』 十 n 12 ¥2 軍流 け 神か B 方場 運え 團だ 五. る 長さ 嚴が の 命が 人だ 日ち 事ご 0 翌; 如常格。花坛 ૮ が て 近の で 形がた 日に 多說 12 Ø あ し Ø あ 衞 大将 態な 步性 直が < 尊ん Ł 0 τ 9 敬は 度ど L た は た 兵心 17 あ て、上でか 東京 先だ 黒く な を で 第点 0 n 取と 輩ば あ 木智 \_ 12 を出發 少りと な る で 9 旅 た、桂中將 が Ŕ の あ 團だん ら、上長できるちゃく が、 **乃**の 長さ 5 信え る L 12 用り 圣 た 本\* 極語 B 発え な 将軍 将電 急 اک ぜ 0 め は 乃っ は b な 7 τ 木脂 事な 餘ま 0 n か 厚っ は b 後す 後す 7 で 9 נע 軍紀任況 あ 好』 次し 9 輩は ع た لح る 第点 72 兵公 V 受け 同ぎ נע 12 が る な 第点 時じ 0 で 6 五

6

ζ.

9

h

Z)

ع

付っ

添き

者。

が

又发

間智

V

72

72

乃 क्राविताःसन्तरम् सन्तरम् सार्वात्रस्य साम्बन्धाः स्थानस्य साम्बन्धाः स्थानस्य 馬幣 副でくれて 官党 荷K 川はも 居。 上がみしやっ 知し 家<sup>s</sup>、 物為 2 衣き た。 b 5 し **ħ**ŚĨ は は 17 軍気 な 7 開设心 取员 洗き 名。 ځ V V 配ば敢為 Ŋ か 物。古ど 同等 ず 3 せ し 鄉雲 てで は 屋。 誰た て 見\* 仲か b 之町で —ু —ু 12 の B 着? 售 具、 2 る 72 知し B 友い 久' ع は 邊ん V b 無性 12 梶か 何芒 留る 毛 0 の 山潭 米雪 土し、 Z) i せ 布と 5 納背 2 ょ 族《 8 鼎ぶ が U た、 荷に 見み う と 介書 屋\* Ø 四 女 す」と 3 ば 枚い 敷し 單t ٤ し 人以 物。 נל を 衣^ な 公う 訊 借か は 3 \_\_ 2 い、新た 用き ر ک で τ 3 ٤ 枚號 間智 行か 居る た あ Ø 此。 が < 李" 橋だ た、此が、 0 み 出しゅっ を کے 12 で 發気 三み 團な 21 V あ l۲ Ŕ SiF Ø あ F 9 箇っ 時為 此亡 枚い な る た。 見/ 敷し ع 持る 11. け 送ぎ いて、 だ 2 行。 n τ b . け 李" ば 上?に二 居" を始ばる 着 ぢ 12. 立た や」と る

L.

12

後を

3

る

B

な

ば

カ.

6

て.

平分

氣ª

で

2

12

0

は

然が n 0 何怎 ぢ だ Ŕ 足龙 足た נע 足た 6 6 な な な < は な V Ŕ あ v 5 خ ح せ n 思な で Ŋ + 女 分気 す だ が と 重\*a ね 7 聞ª < と、將軍 は

色な

を

正常

と 馬<sup>ば</sup> 3 た Įζ 間ありだ ら、氣質が 屋\* 勤? つて、 で 第次 翌さ 敷し 居。 7,5 は めて 五 その ع 從ったっ に 住<sup>す</sup> 旅』 72 0 居。 用Ta を 團だ 秋き

で副官は窓で副官は窓の上がけるな。

鈴振の贈寄將大





τ.

郡を 查ª 内な 25 で か 着っ け 視し あ 徴兵物 兵機 た、濱松 察a へた ね の いた た、管え 代版 理<sup>9</sup> ۱۲, 7 出て

あれば何日動員令が下つてもずぐ間に合ふと答

ح

ŕ

な

る

ઇ

ら

す

る

か

5

軍に僧言 金龙 困な は 桂中将 其たが 坊は 2 た、郡長代 満ま 樣ધ 半点 12 L 12 事。 僧さ は 宿\* 家か Ŕ B が 坊ば 関か 館と 5 な 0 每號 静な 大震 0 0 h v な 度ど 嫌 \_\_\_<u>v</u>\_\_ な 無な 颜 ぞ 理" **V**Q 室。 座さ Þ S を 12 は V 間さ 越で で 敷は の し 泊量 そ のだ。 ^ 12 あ 通益 L B は ح た る 、将軍 12 る 事じ 9 あ 0 は  $\langle$ ٤ た、 住<sup>い</sup>。 な る 實じっ は n は 住さ נע 嫌炎 だ 12 5 2 T 僧。 だ、何<sup>ど</sup> 僧さ נע 引四 0 لح 御二 将電気 は は 5 Ł 立た 揮き z け 逐記 處で 退就 計で 5 毫を 5 ば Ø る。 12 カぇ 上が ع な h 宿や 秋き  $\langle$ 17 بخ B 0 館ど 葉ば 好』 奴き 72 Ø 知し L 沆 12 山道 v 5 V は 宿さ 好』 0 袈ゥ ず 宜上半点 25 V 得 C 裟a Z) 僧き あ 加办 居を 意い を 5 坊場 b 減ば 着® b 12 5 12  $\mathcal{Z}$ Ø 랓 な 7 لح 泊量 5 事ら す 2 挨ぬ 0 る な と

7

拶き

出て

将なりなん

12

た

事な

7

あ

った、

事な

ع

な

9

72

B

0:

だ

は

軍に 慮り は 乃っ な 常流木等 < 12 は \$ 悪な 復か 其を 泊量 様な 9 0 習ばかれ 馬牌下氣 T 鹿ゕ 2 ぢ V と云 Þ な っ v と大な 72 ず 喝か る とりなってん L た、郡長代 は 何い 理り 日っ は 12 驚な な < V T 聲る 顔は r 荒 の 色な 5 を げ か た

木雪

賃え

宿ぎ

泊蓋

りと云

へふと名 高

い話し

だ。

豆茗

腐い

لح

を

命が

じ

て \_

夜\*

と

送卷

り、愛を

朝了

十

圓え

紙さ

幣っ

**%** 

能で

4

n

外令

思から 知し 日本 将電が Š 9 n 來で **V**Q 12 者の は v 明》 子で は が 供员 日す 誰な で 十 0 4 Þ 四 時 來で 年ねん 知し Z) v <u>ک</u> 6 0 9 夏な 歯は v 7 甚" が 居る ኡ < 悪な 0 る 歯し が で נע 段だ 拔ぬ 痛る 46 72 < 23 引力 ار 起ぎ 鹵は 張る、夫れ 0 痛な た ع 0 痔じ で で る 疾ら は職務 اك 療物 ع B 治さ が 容さ . 何ぇ Ø 易" た 樣な め 17 12 うす、 東京 将され は し 軍 る 7 を 事と 吳、 出て

め

か

た

齒" 72

を

徳さ < 将に 類 軍にか 撤電 利リ 0 云り 枚ボ 夜~ Į۲ た Ŋ を 捨す 遣や は せ 楢は 0 宿ぎ 賃を τ 大だ た 0 9 滿た 宿ぎ τ 葉は 7 は 出しぬっ 出て を Ø £ 足で 主る τ 發さ て 掚³ 人じ 了旨 L b 好。 た、将軍 物さ τ は 9 持り 身\* た 0 副。 رر ч. 獨是 餘ま 官 酒な の と 湯<sup>®</sup>

出て る光祭 た、副官 נע ん は 家<sup>か</sup> ٤, と繋っ 人だん h v 7 だ Į۲ が 命い 出て じ 待な る ٤ 遇さ T 便ん の 軍 仕し 所に 方☆ Þ は 床が 門為 b 下た 前だ な 71 V Ø 石山 木智 Z) 6 賃え 灰ぱ 貧ん 宿ぎ を 白点 乏質

將

VQ.

る、そ 分<sup>か</sup>ら 23 は B 将なり ع ぇ 沓ぬ 者は h け ĺ, 思紫 n 者は か n 道。 h は ح ど將軍 は據な 少さ 5 冬 の な で 12 0 は 忍" 耐<sup>ん</sup> しも 全だ 拔ぬ τ 亂え 障さ V 或ぁ け、あ 部等 Ξ る 暴ば 3 る 樣。 < 女 \_\_ 强ご 關。 は 週と な 日で 承知知 承知り 時g な な は 間が事を 醫い 4 V ح た ار 事な ¥2 ઇ は 者は لح 費が能で L が رح 拔站 は せ 0 所と が 拔粒 正<sup>e</sup> Ë 以事 4 た <u>.</u> 5 る 家汽 あ が z) め 取ら 前^ ار 事を ま 圣 斯 日后 0 な た 7 拔ぬ せ D) で 訪な すと断 ち < H 0) は、い 5 12 -h V A Þ 知し Ż, لح n で τ て面が 本に गा ज 5 聞き ば あ Z) 9 < て 居ª ・づつ脱ぬ け 他於 9 12 9 v n 倒な こと
又また 忍に 日ち な な Ø た た だ 醫い が に一本場 知ち 耐な るが、一本 נע V 、将家でん か 人だ 者は 强ご 頼たの いて居ち 6 いりょうでん 5 は 12 h 全さ と云い 皆\* だ。 づく 頼たの は 部。 な 女 何ど 0 拔ぬ う と や、 何ぇ 拔粒 つて 5 7 歯は 心儿 v 配ば B જ L 7 くとし 止 通常 云 樣電 τ 堪た L 費も め 9 B へる た 40 CI た **7**2 肯ª T 女 B 時じ た が、遂る É 事な は L 日に いと云つた せら、そ 夫を 人。 は 堪ら を をすると 12 n n 能で ^ 誰たれ が ¥J É 難\* す n 闘か 0 た 女 12 b

此る

て名古屋 将軍でん 大佐(八直)が少将 5 て、第 将ってん n 十三 0 **歳**の 72 は 12, 八直が少將に昇進は休職となり大島 十五年二月三日 лE 歳い は 旅』 時も 静っ 總さ 子夫人は三 婦のた、將軍 国を 長っ 歸っ入い であった。 幽世 に 補<sup>tt</sup> にな せ 0

休職に就 いては、 陸。 軍災部 内ない てさまざまの説が傳へられた。

長

府

町口羽

Ξ

吾氏蔵)

STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

赤穗義士杉野十平次が夜討に携へたる鎌に大將の箱書せるもの

.意い

見も肯き入れ

ず、一時に有り

つたけの歯を抜

いた、歯は

醫い

一者界空

前だ

の事と云ふ

0

で、実際

頃を

非常常

に評判

て

西ば

رر

τ

稀,

有。

Ø

驍点

名が

を

博《

し

た

人と

で

あ

る

特

71

洋湾

行が

か

6

婦へ

洋湾 行为 後č 野電 更と 角が 進ん 級き 23

Ø

は

後で

n

勝がち

C

あ

0

た、 以<sup>い</sup>

前だ

同學

輩は

で

あ

9

た

人员

は

す

h

す

た 様™ 然だ た 0 る め 事な 休覧 そ 後も乃の め 止。 中等 人改 H 職 木質 鹽点 n ኒ は ζ 10 12. #1 U 將 嚴が は、 رر 5 原は な بع 出て を 12 格はみづか ع 軍 年と な 此さ *ا*د 得な 0 0 温を 齢し は 時じ 12 0 し Ø AJ 評さ が τ 6 泉なん な رر 12 て 持ぢ 南な は 艾 好ど 齒" あ 至次 ^ は 力を だ す 役を B を 軍気 間第 0 6 入ぶ 拔ぬ う と 事じ 若か し る 違抗 12 好か た 於い 進ん 浴さ 0 v V $\mathcal{U}$ 心炎 軍が 軍に人に τ 步軍 人。 て て L 人に 7 Ø) あ 12 か あ あ 社会のおい る 人og 上為 あ で 6 が 6 0 うと云 そ あ 非。 נע る。 72 る、 常さ 5 **4** ( 將言 17 0 第点 惜ぎ は 中き は 12 軍 皆 無な 五. 太 رر 健な T 0 べ 旅』 脳な 康か な < 休職 者。 関長 長 怪をも Ĕ B を を T 害が 限が 悪な h な あ は だ ح b 5 Z < L 9 た 不。 て AJ. な 72 し h あ 大览 0 7 の な 人に で 7 幸か 逐分 る 單な 後の 病後 に 角<sup>みづか</sup> ど 物ぎ 調る 12 部<sup>x</sup> B て な し あ 6 何な 事じ 7 0) <u>る</u> 下" 情や 養された 鮮じ の Z の ž な n 表; ぢ 風き め n を を を Ŕ 出光 12 ኔ 俄智 信と す な 彼る 突ら を ず す る か

た

0

で

あ

2

た

長 息を 擧ぁ 頃 あ て が げ か 居る 總さ 著は る 入れ 者は 7 b る き જ ぼ 皆み 忍よ vÌ 歯ば の 0 ろ な 調ら び Z) n 0 落る ع げ 濁に 12 بخ べ 1となってん 忍る る た な ち 打? 間だ 處 23 h た 5 6 7 事を 12 は 消 て 将や が、たい大な 解か 居る Z は L 軍が ح' L 72 0 た 得礼 憤っ 事と 0 切さ 11 み 满山 **%** 6 が な 職長 澄り が 軍が Ni 辭じ 職しよく る。 h 暴ば 人に を 擲ば 7 發は 0 Ø 面が 居。 2 真な L た 目で 72 ね 相言 當な 12 ば 6 0 開え 時じ 7 な L 0 す あ 5 V 情態 然か 6 る γQ 5 事な 程度 し を考がんが か لح 0 或ぁ ع 大於 る L 将校 ઇ τ 事じ る 推ま 辭じ 7 と、 此<sup>で</sup> は、そ 量な 表分 な 2 を V 0 12 出栏 0 h

間な

消ぎ

る

は

知し

n

た

な

事を

が

か لح 師し n そ 園をんちゃっ た τ n 之れ が の 将さ を 12 見艹 + 軍流 な が、心に た 四 つ τ 青さ 年ねん 年將校 中ち 0 暮れ 12 る 馬世できる 多社 が B 少\*\* 桂がっち 思数 て の 中将 軍が 不如 は ず 家c. 平分 Ł 大鷲 8 あ は 笑き 指し 0 趣は 揮® た S L L 味み 0 B 72 72 は 時を 違が 0 想言 を 總を 像き 怒が 入れ ば 12 歯ば 難か 性が 0 T が か 格な 直流 落な b B 違が ち ち V) 7 l۲ 太 解り 馬。 第版 表含 の Ŧī. 蹄っぱ を 旅』 関長を 長っ 出だ 17

碎岩

ع

出場

世·

す

る

現ば

12

将さ

自じ

分だ

ļ

6

b

後す

進ん

て

あ

る

の

Į۲

進さ

h

7

中将が

لح

な

り、だら

は

75

奉職

縁な

監がん

投き

じ 0 あ بخ 買か て L ٤ 0 る 此。 開か 7 事を 7 ረል な 何ど 居る を 叔を年記 私 5 懇な 狩り 取と 0 母出 しも食た 野の 頼た た 0 72 す を が、 三<sup>渉</sup> 村も 品は十 L 랓 72 מל る 子で Ŧi. た、虎と 字ぎ 12 此。 6 事を べ 島は 石林 7 品な 0 年ねん 7 時g B 子爵した 解じ 良き が ŏ 日し 子で 能 行 職したく 人。 事と \$ 事じ 12 子で Ø נע 家市 古も 業場の 原党 0 手で な は ね 田だ 上之 ₹. あ 山 p, ילל Z) 野や ば 野\* 同ら 清い 9 b 0 < を な 愛が た、静ぷ 求と 地で 州ら 皎っ 宅 た 成な b V め、 三<sup>か</sup> ^ 那智 25 地步 其 る ٧Q B 出て ع 須す 死し 子で 田龙 處で か 静ら h らと云 島は 掛か 野の 夫ぶ 畑紫 間ま ^ z だ 乃の 原は 人に λ. 12 B 家が け 清が 木粉 72 を な の 0 馬る اك 此。 < 開か 開か 皎っ 72 0 上為  $\equiv$ Ø 犯し は め 軍 主に 墾え 頭; 72 げ 人だ 時も す + 12 z る を ታኔ 地ち 自じ る は が  $\equiv$ 休言 と 5 0 添る 職 監が 年ね 生が 分が 事员 だ。 死し だ <u>^</u> h 督さ 12 女 0 0 ינל لح す 貯む Ť 母だ だ な b 千 な る傍、熱 蓄さ 東き Ξ 0 0 0 ļ 無也 不京府 金え 7 て、 72 9 代だ 百 III L 閑な  $\equiv$ か 7 国る 心儿 6 技管 深か 子で 百 地\* B て 餘上 耕な 師し भ मि 乃つ 0 12 V 12 手で 所に 圓え 地ち \* 因な v 木質 就っ

<

家が

H

N

ج ي

0

有等 を

地ち

## 那 須 野

は

<

か

な

な

を

な

を

即姓

5

供员

Ø

時g

Ż,

5

計

田だ

夫き

婦ぶ

愛が

17

せ

6

n

7

育を

0

72

静ら

子で

は、

ځ

Ì

١٢

古に

田だ

夫き

婦ふ

0

せ

な

z),

つ た

が、 多<sup>た</sup>

少胸

中等

Į۲

不。

滿だ

事じ. £ た、そ S 百 ર્જ 将軍が 取占 業点 る あ 姓等 0 0 0 L 9 を でも 時か て、 夫<sup>ふ</sup> 機い た は て ح د 承よ あ اک で乃公が 致な 人だん 人に る。 は す 12 深か L は の ح る ませ 前だ Z 事な v 意。 途と 出だ اك うと答 突ら を 味み 3 な 然だ જ 顧さ な 0 あ 死ぃ た 慮り か り、又深、 h へる す 0 0 だ で る た こと深か . ら 何<sup>ど</sup> Ø が あ 、色にこそ見 v が る。 愛情 ちいじゃっ 例る 5 て Ź)

あ

0

た、将き

軍炎

が

那な

須す

野の

0

開か

墾な

地ち

を

Ø

籠る

つて

居る

た

0)

を

推量

す

る

事な

が

爲で

と、一様な 地ち 夫ね 視し で 話 0 察さ 清ご納な זו は 屋\* 出て 容さ 静が ታኔ 掛か 易ぃ あ H اك る た、此。 進さ 前だ ば h て、悉く 途。 B 時。 有いっ 6 は 望り 六 < て 百 夫ぶ あ 土站 人だん 坪温 0 地步 B Ø 72 名義 どの 得な た 上:ミ 廣な 12 4 切智 に、最っと 宅 b 地で d' も 實じっ 中き اكر 八月初旬夫・ 貞い 小な 2 老 4 僕《 軒え 人だん をといれ 得礼 Ø た、 此る 藁6 音ぎ 5 家、 老家

する 9 かと時 た。 46 問と Ŋ 尋な 丸 る ځ ٤ Þ

木

極。事じの 僕 あ 見み か 私智 御ご B + 此で め 業。者。乃の る は 大な 之 ら、何 b 七、肚か の τ 12 ع 木質 Z 艾 實直 從 云ぃ 大将なしたさ 政ま 喪う る。 家け の よっと云 0 日っ 古き 2 ዹ 0 名な V て、そ لح 當な لح  $\boldsymbol{z}$ 易 は ~ 祖を を 将さ 将軍 日ご 又靠 B r لح 內意 0 3 軍之極龍 は な 12 B Ø B 垣" 一将軍 大次 < は 及業 0 め 道な 12 云い 政š 形なり 将さ 親物 τ 古言 ば 最高 اک は 太 少な 女 勉ぶ 云い Z) 0 71 Ø 後で べ ٤ 5 偉る 優電 强き て 程 文 É B Ŋ v 態な 大览 ዹ が て 6 知し 0 12 家\* 乃つ 46 似比 72 壯秀 那如 弘多 な 7 Ø n 木寶 感がん 手で 大龙 た 健や 須す あ 經は 傳え 化的 **V**2 紙な 化品 ٤ 恩だ 野っつ 験な懐な  $\equiv$ .7 庵え 見み が は を あ 石にた 年な を L 0 林克 來會 خ 受, る 持ら 生意 え、 Z) み 妻。 得 <u>\</u> け 5 0 £, Ø 7 が n B 質ら 前に 女 意い 別る 將 居る あ そ て Ł 前二 軍紀 朴質は 氣げ 信は L 莊。 る る め É な 大な な 17 12 は Z) 殊と は 濃の 拜はいくれん 將言 老等 ļ 他と 仕か = 6 信に 國紀 K 八将軍 大り のから な 農の 12 ^ 年t 州ら 下点 7 3 12 夫ふ 語が 人 b 伊个 の *ڳ*رڻڙ 田區 來ՙ Ø 忠き 者の は L 那"  $\mathcal{Z}$ 9 形なり 郡镇 勤ん < る لح h τ 12 深か て が 三产 女 聞® を を 信は < あ 香たか 可小 大水 木質 で Z) 勵は 用き 深か 島は る 5 を ·切"。 h し < 家け か 村沒 M ځ だ、 今<sup>c</sup> 喜な 替か 5 る 12 72 0 0 開か あ 事に 思力 ん 信に 人な た が 年も 0 太 だ 墾ん州り て

(441)

須

死し は v ふこ 12 何芒 處で 将御 な n 3 を は る 何智 夫ふ 妻殉 後ち な 5 奔は 0 6 死论 話 私だ 9 な が 12 لح n B נלל 0 تلح 供点 事な B 序 を 知し 12 'n す ß 腰口 Źз る ず と 6 舍; 拔焰 B 記と だ 5 か ع L す な 7 地ち 5 ば 置地 團だ נע **৻** 大だ 聲を b 踏ぶ を 12 h 放は 驚き ~ 0 V 座\* た τ 大次 座き 敷は 将や 中草 敷は z 3 狂ź h 驅か Z \$ H 廻" 奥\* 人。 Ó 樣。 3

た

ع

が

\$

史

0

乃つ Z) 事を Þ 木幣 12 木等 か 易 を 0 な 既に か 敷し 郷に b 知し L V は b 居。 後を ^ n τ 折ぎ 有数 を 取っ な 居る ~ 柄な 難" 人 跨数 τ V 5 ゆ 來は < ع 客 ۷" 返☆ 0 Þ 9 嬉れ 心炎 ع し、今ん 書は 可。 < 7 共は 生が 大な 付づ け 3 < 料 夜\* に 12 け な Ž, 開か 伴 6 ح 目め vi 0 墾な Z は 殊と خا 目め n 地ち 大な n Z 12 掛か 通貨 12 将さ T n B る 6 生で 、舞觀所 3 前に 7 事と は £ h は は لح な た 0 失ら 老等 か L 南は 人だん £ 禮い 7 ^ 0 瓜ま 談は Щť を だ 静ら 72 な 話し τ 致が 子飞 بخ Z) 然に を承ら 行" b 夫ぶ L L を 早。 人に Z つ 女 土类 す、Sy た < 12 n 産げ <u>ح</u> が、ち 行物 0 は 12 n か 4 今け 持り 思紫 陸げ 今ん よ日 ¥٤ 面常 0 0 てとい 會な 夜\* ٤ ړړ τ 御二 拜観り 上等 な 限が L 甲办 挨め < た 9 京 拜親な 髪で 拶き が 35 た し Z B 致な 能で ح 12 **)**; な 4 h ع ζ. 乃っ 7 生 ぢ 12 な

將

41

~

出て

Z)

H

12

然か

し

家か 6

宅で

が

b

رر n

狭ま 7

V

Ø

~

此。

0

普がで

請と

12

る

掛な

年ね

四

+

月かっ

日ち

E

四

位な

12

叙じ

せ

n

た

が 餘な

2

b

休

職

閑かん

る

木

り、 別ご た 入ば は 東が τ 折ぎ 著な Ηĸ 記 0 ね る 74 に死り 本数で 者や 者に 路な 7 Ŧi. 返か 那世 は あ め 3 が 道。光泉 音ぎ 須す 此で 9 進さ n あ 0 線が祭が 一 棟ä 野の 72 る、路から 頃智 な 撃は ť 0 徑な 那如 那な ٤ 0 茂。 関な を と 云<sup>5</sup> 須サ 須す 4 で そ L 居a 建<sup>\*</sup> 野の あ 野の ~ ح た 驛。 Ø τ る、そ 9 は 森的 12 る 関かん τ を な が あ 事と も、 平<sub>v</sub> 下\* 居 る n V あ Ó 5 12 を ~ **b**, 0 7 訪な 地\* し が 五. 南紫 た P 六 所始 12 大能 0 丁ゃっ 72 ح 小飞 田た 謂る 方は 那な 0 b 芝は原は 12 乃の 工员 東門 須す 木質 街い は 0 事じ 野の 生世 道答 小飞 家竹 L Q<sub>U</sub> 0 7 Ż を 藪☆ 0 南北京 終む 茂げ 狀紫 が 別は 更高 5 態が 見神 非に 12 2 17 た が VQ. 細な + 文 7 る 175 真。 何気 あ V 四 村智黑家 樣な اكر 五 る 日ち て 口台 廣次 道数 な 丁紫 清が あ 土; 12 ^ B 3 戦な 行っく 出て 0 は 六 か 毎。年と 泥と < た 百 7 ٤,0 **%** נע 基 餘上 更高 土。 始じ 左覧 \* 坪温 12 0 0 樣。 北是 手亡 語か 女 向於

か

٤

Įζ

9

\$

あ

b

2

0

12

Ŧi.

六

+

0

な

が

3

n

7

あ

0

た

鳅

易

あ

る

鎌雪

જ

あ

る

12

は

大道 在ざ

4

な

棚な

6

自じ

鍵が る

を

吊る

2

τ

居る

板站

0

12

z

な

住ま

h

席と B あ る。

間等 ح 何智 間。 Z め 母紫 Z 7 0 一曲線 中流 ţ ح 0 屋\* 0 ζ 央数 12 入り は 前令 口、左手手 廣な 美♡ 磨が 12 兀 ړر 上之 Z) は જ 十 あ v ±8 n Ξi. な 坪温 る 尺を た: 間等 < が ば 小な 真な 四 þ; 又能 座ぎ カ<sup>ゝ</sup> な 録き 方場 あ 何智 敷は な b 祭は 12 る 0) 0 Ø 0 元 葺( 装飾 立。 藥\* 深か 廻は 場ば 雑ね 所認 て 派世 9 なたと 縁、絶ななるで が 平点 B 馬ま 南ば 尺さ 施ぎ 0 で 瓜类 ば < L 0 飼か 0 造さ 掛か か 板な 7 中。 料世 陳え 6 敷き な 作記 央な 圣 H そ 列や 7 0 が 12 炊た V 平分 大器 あ n V 小な < 3 凡思 が 3 0 か 様き な な 12 72 Z, な 12 支陽 口 土'<sup>ε</sup> 圍る B か 百 L 将軍 軍 姓き 間第 爐っ 7 裡、上れ 家 0 あ の見がね 片た لح て が る 隅ま か 光が 入り あ

6

し

ζ

口ち

を

中な <

スは 4

る

る、 其。

右背

手で

は

土

南緑ギリ だ 9 7 藁ね 7 居る 小な 屋や Z た 音ぎ 0 處と 0 中な 座ぎ 納な だ 間な 敷い لح 屋\* (二 12 v 鎖部 が あ + が る。 兀 半ん 坪温 本は が 12 渡た は あ し る 7 頭き あ ح 0) 0 る 農の 納な 馬ば 屋\* を **%** は 跨龙 繋な 古し V 7 が 田だ 家け n 中な 中え 12 17 央が所に 人は を 有い る +2 ٤ Z 間等 n 右翼 12 な 手で 頃な L 12 柱点 て、一 作。 男を 0 方ぱ 歪点 0

75

いよ 燻。 場(コ かん政語 とし 6 著語 7 小飞 者は U 居る 6 古智 Z) って 居<sup>®</sup> 35 猫と 7 連っ 爺が ば た 居る 尋な は B 夫を 裏す لح n Þ た。 た 居る ね τ は ま 0 V た、よ 然よく ふ、裏。 7 ょ - س " 森り 歸か 著語 行い だ 21 0) 者や 9 た「殿」 し 此れ 0 を案が 肥さ 中な手で が Ż た て を ٌ ځ 等。 時g た 内ない 潜気は 者や 凡さ 黑る は 十 い ふ して、板 は 9 7 斑ざ 彼\* 從れ T の 生<sup>ts</sup> が Ø Ø 東地 白点 - 來で 坪は 小さ 政ま あ 馬片葺瓷 ば 12 の 物。 犬ぬ 吉ま る。 此で方質か 25 Ø は B 老員 へ 出<sup>て</sup> 居。 廐ま b 0 頼た 居る 人に 0 た た、大り が み 土<sup>ε</sup> 老多へ Œ る 12 淋説 と 清 \*s 馬ピー伴っ 藏ぎ しさうに す て n 清が が て 行<sup>い</sup> **%** る は 例か 例な あ 主じたりまた。 あ な な 0 泉が 水が る 9 圍る を失って ינל が を **p**; た たりとうでん 見み 6 爐を そこ あ 連っ 裡『 つ た、 一と た n は 深がは Ø 事に 7 側に が く 形 軍が 行" ~ W になって な な 2 煙旋

便がが が

樣生 例か

敷と は

床と 落ちの 間點間點

が 十 二 な 9

が

十

疊ぶ

そ

n

12

八

疊ぶ

室ら

畳ぶ C 居る 次記 の 間\* る

لح 疊ぶ 別る 17

夫ぶ 人に 寢と

草で

12

tanalista da di anang manananan da di anang manananan da di anang da di anang da di anang da di anang di anang





揮じ應に求の氏仙石水清園陵神見二勢伊てに京東月六年五十四治明 まに人むなりどたを道るあ花もとく遠」く日に咏其のもるたれさ毫 「ばねらあしに身ゝるた

此。 煮ĸ 冷。時じ 生で B 水が る ごとに、此 此。 12 E 72 B が の τ Э 爺な 、将軍 英な に溜く ζ. 凝れたけっ 手で 水冷 盡っ る は二 名が 冬is に Ø は を 4 泉ッ 将すでん 0 浸っ る ß 12 消費 心炎 + Ø 由L 5 Ø な な け 時g 12 のでな 六 泉る て 居ª Ž 盡っ 3 办: は る る 、将軍 年1 É لح る لح ح Ø な 思な 何え 0 時点 水。 浴が 水流 る لح Ø る は 樣如  $\mathcal{V}$ 大たい 事を は 同な 水が を ば 冰 夏な は 時旨 ず 17 美? 半な の 為<sup>で</sup> な は Ø 汲、 此で 8 渡る 易 *1*<sub>1</sub>2 圣 あ 如こん Ŵ て 0 Ľ な 41 思る L ح لح あ **'**(: ع 7 開な \$ る 2 U τ V 思。 1 る で <u>ح</u> τ 湧か 居計 易 **A**D 浮が 水が 番ば اک B 9 あ あ 山心 £ 品さ h た。 بح る 來 と が

の

側に

12

胡き

坐。 9

圣

< は

h

て、政治 ر ک

古言 n

の 手<sup>で</sup>

料な

理" τ

ار

舌がなか ħ

へを 打<sup>3</sup>

ちらお

前に

ŧ

ば

v

遣\*

6

h

か

な

5

を

揉。

Ĭ

取上

τ

£.

を

煮<sup>た</sup>

v

<

といる

古智

爺が

に渡れ

す

ح

ح

は

あ

0

た、園。

爐な 3

狸り

け

n

ど鎌輩

を 提<sup>a</sup>

げて

時。

46

野の

12

る

は

あ

2

Þ

の

τ

乃 は あ 世上 餘點 る て اک 5 72 戏。 あ は 木質 る 将軍 殊こ ħ, 家" 老 **へ** 買<sup>か</sup> に將言 や鍬雀 な が 'n, 夫が な 軍 拗\* U どを た、 行<sup>か</sup> 取と が ね ,c 自か 5 7 呼: įι ら ح < h た 鍬は ح / て、無い ع 12 田だ を 隱な は 畑だ 取ら 邪為 遁ん 行个 は C 出て 氣 舊る 開か し 9 な 7 墾る た **'** ઢ 談は 田た Þ 事を U 話し 5 + て な 12 日か を 疾 Þ 云い ع 聞き 5 Ø 昔かし た、茄畑 12 太 逗り < ح 留っ ١٢ 云ヶ 者の لح 開か ዹ B L 子, な B 3; あ 墾え 事に あ 夫を る 南は 2 が、夫をれ な 9 B 瓜ま n た、然か Þ Z) τ は 居る 成る は 0 しそ た。 た。 5 大灌 間違がな 4 居。

な製製

の 後<sup>と</sup>

手で 食ら 0 づ 村は で τ 時當 נל 誰な 居る 0 17 5 百 ઇ た は 前き 姓き 勇な **%** 尾な は z H 0 L 進さ 人比 75° 木質 7 h 年。 12 造\* 家は は を ~ ^ る 集る 出て 米の 雇 ح め Z) 0 لح 7 飯点 は け 為たぬ لح n B る あ 相等 12 當な の 0 な る を た。 の 歌る 賃え んだ、将軍 金克 を と興た し た . 事を へ「御ご ઢ は **类**′ 何ど あ 0 勞る 處で 12 た。 だ 居る ね τ 人と自ら学ふ B 稗 飯さ ば נע

間電

吊る

3

n

τ

居る

た、大雅

z

八

升片

13.

ども

17

を

容ぃ

n

て、 自<sup>じ</sup>

分が

飲の

み

客

12

多

侑さ

め

た

B

本な

瓢っ

て

0

た

لح n 此。 た な 役割 日ら 12 清に 於地 戦だ け 記書 る 将軍 を 作? 9 0 活っ τ 見み 動き る。 は 實に اك 目め 覺さ L 10 务 0 7 あ 0 た、こ 1 に 將す

軍

を

中多

心儿

十

=

日ち

大流

本は

巻か 成な b

を

12

進さ

め

z

せ

6

0

序是 ع

幕な

は

5

察さ Ł

L

12

行的

渡れ

6

そ 容い 事を 開設 施せ を 将軍ルレキラでん 與上 揚な n か 去 る は n は げ を 年かん ~ 幾い 軍気 典は た 深か 掲げ < 0 Ó 度と 25 3 3 休 春は 八 < Ŕ 揚き 長なが B 月かっ 職 そ 5 す 洋等 2 記』 佐ª 典は ع 一日。 中等 ~ の 行っ L 時じ 尺され 邊心 £ 12 諭さ の た 代だ 時。 大次 # 0 祭い 土み Ħ. が L Z) 46 Z` 日じっ 割さ 七 事な た 産げ 六 6 ح 年ねん が Ø) 圣 ያኔ だ 寸だ 秘。 0 1 燥る 片於 歌思. 自じ عٰ 瓢さ は 藏ぎ B 來會 田る 筆っ 云い は あ は 0 來會 つて、石林の لح 12 n 含なか 大次 7 る 別ざ τ 認な 立。 日。た な 72 0 瓢っ 莊ş 遊 9 清に 故ぬ 事と 派世 め 0 12 h 大だい 冷な 九 て 7 τ な 中か 月かっ 戦だ あ 十 あ の. H IC 0) 酒は 爭? 5 分が 農の

る

そ

n

女

て

B

家か

百

餘上 あ

戸で

軟や 村は n な 國る 牙" 廣。 人。 る。 ħ, 旗 島も 山江 へ「祭い 0 を た 0 配に 料 戰 日 2 軍 た、袋袋 Ŋ 12 0 は 12 國で 國で 由さ 12 旗 7 旗。 は

大な軍気

の

休き

職

中等

獨言

た、将軍が開発軍が

第に山智

旅』 元息

園長 長

12

な

9

た

0

Z`

0

後ち

間。

B

な

v 事と

7

0

軍に命い

地ち

治は

第点

師し

園長 長

ح は

な

9

た、粉でん

は

Щ₹

地ち

中さ

は

將賞の

の

の

知ち

己會

て

あ 17

0

を 12 あ 編え 接さ 日ち 9 ļ た 成な 清ら L た 月的 H v 5 軍に Ę 役き 、旅順半 直於 3 て Ø は 将軍 き、 山電 あ 日" 編え 5 成せ ړ۲ 戦だ た 島たっ 東京 地ち 闘なっ l۲ が 中将っじゃっ 序に ح' 手で Ø 第点 列な の を 攻る を 準備 出る。出發 看っ 0 の 軽さ 旅。 統約 園長時 を 達な け 変さ L 悉 た 開き し、三 < す Ø Z) اك 成な 5 る 接さ は + 代だ 第点 9 九 ع 六 て L 月二二 7 師し た。 L 日ち あ 陸沒 た 廣な 9 た、二 團だん + 時ģ 島は 大將大 は、八 一 日<sup>に</sup> て 12 あ 到なると 十 月かっ て、黄。 9 七 山巖 L Ξ 年ね 十 日覧 たた。 海が 九 月ち に 大き 海な ど大本 動き = 員なん 戰法 + 分か 軍流勝 四 を 司し 利的 巻か 日 か 令官に 出場 殺さ の て 第点 征ば

0 報ぎ

命。に

日

數計

な

6

**V**2

12

易

小学

が

n

T

身"

あ

た

由

2

今ん

度と

ح

だ、そ

Ø

時旨 は

将すらなん

かっ

6

送 Ŧi.

は

九。

月ぬ

日 ".

旅

順党

华流

島を

攻き

撃さ 塚な

12

す

家ない る

廣な

島は

集点

合が

闘な

内ない を

訓

を

受う

゙ゖ

諸は

隊な

は

九 月か

七

日"

野\*

は

翌さ

八

日 か

以為

出版

τ

اک

雄を

4 0

悟さ τ

を・

め

Ż

か

度ど

は

لح

な

いいのなのな た

を

V 3 斗 肥 0 瓢 馬 **p**: 傾 大 あ 刀 盡 0 醉

餘

夢、

第だ

Ħ.

尙 未 酬

秋

此。 を の 間廣 貯置 始問 12 め 島は て 十月が Ø の宿舍に滯在

L

ていたが

L 12

ይ

軍な

務也

に促れ

ዹ

餘上

時章

の急い Z 捨す た 旅』 團長 長 ح は て、 踏 皇 最っと ع + 破 恩 が જ 年は を 支 空 好』 役割 辭じ ح 那 沾 の 12 5 し 四 幾 死し 於地 τ 百 春

十 所は H か 州 八 5, を る 字じ 得な軍気 胸岩 l۲ 7 旗智 中き 皇なる 仄は 喪う 12

失り 恩気

の

罪る の

少さ

叉點 分だ を 不。 償は 折覧 12 は B h 報ぎ あ ع v. 2 た、 h す v

る 心。 な ع す

征準 U 十 た。 六 備资 日ち を 平壌 実 結け 0 捷ぶ た

46 報ば B 詩し 到等 着で 歌か 山常 を 地ち 中野 た h

12 ኢ n τ Ø 歌え

0

萬なん

島をは

0

所

**%**:

旨ま

か

0

た

ع

あ

0

12

議 る 斯 **□** % \* 事な 同号 生 江か < 漁 لح 口号 τ ľ 隱な な اك 第点 洞。 0 た 着なる た 7 錨ざ 居る 軍に 地ち B し 同等 は 71 延先 12 が 引品 艦が 當っ 到な 海か 十 塚な 時じ 月かっ 聯な 軍に Ø 援急 十 合が 0 艦か 六 批节 護で + 日ち 圖っ 家な  $\equiv$ 12 日ち 横き لح 由L 司し 令長官 濱は 同ら 陸 つ T 地ち 九雪 軍 独ひ 8 12 0 拔げ 搭ぶ 子し伊公 地\* 窩を東き U 圖っ 錨ざ L τ لح 献ら 0 字, て、二十 東き 亨を 12 品は相き 方りの 違る 五. 假な 8 出版 海が根な 四 0 H " 發は 點で 里,據電 し、ニ 春は が 0 地で 天龙 あ 地がに + 半な 點に 0 な 島を て、 21 2 上等 日方 τ 0 時じ 陸 居。 岸が同。異い る

将なる人に 忽な 儀 2 V አ 5 12 見み 声言 軍には n 7 立た 瓜蛤 23 刀を 深か . < 送さ 7 は あ 桂氏氏がつらし = 東岸 夢る 0 る 72 西が 9 7 ح 大が 辨え の 西ま 17 割ね 厚る 瓜台 陸。 髪は 滯な 様き在ざ C 意い は の D> 将軍 食っ 圖プ 中さ r 0 物。に た 謝ね を Ø そ 書が 集が し 0 8 3 童き 7 最か 作? 島は 0 一場時時 禮状が 美" 大だ Þ 9 0 7 好が が 味\* 7 支し 代货 は を 物ぶ 收り那な נלל 今は 送ぎ で 17 り あ 容易 兵? 6 至な す 0 た 0 0 ~ る が た。 首は 友い そ 人以 É 級し 랓 渡さ 桂ぱ て の 12 東,擬,與 でか \_ ^ 飾っ 半ん 6 島ヶ西なか n 15 御 瓜谷ら **V**2 と Hk 0 殊と 厚。 西ま 意い 本作表\* 12 瓜台 面で 遼か 0 **の**. を 領さ 西太 東島 8  $\pm^{\varepsilon}$ 地节 华5 瓜5

中き球き

(451)

花

園え

口克

によった。

た、将軍

は

此る 船が

航さ

海か

中等

支げん

界が

洋紫

を

過す

ぎる

とて

大批 陸

君 L

0

<

向がい

3

2

É

l۲

波舞

風が

無な

B

舳^ 3

屯を 将すぐん 師し 12 U た \_ Ĭζ 0 團だんちゃう 當た 金ん 十 置站 が 田つて案外敵兵の 业州街道支隊長の 一き、上陸 八 日<sup>t</sup>s は花が 十 背は を詠な 12 一月五日金 は 園え 口克 山。地ち じ ・。 に 着<sup>っ</sup> 地。 點だ 72 た 中将 上為 帯が < の 州ら 0 少, 方等の面に命い 直次 齋い 12 ٤ 數す藤さ 兵心 共は 5 أكري に 銃ÿ 12 な 少さ Į۲ を 部等 佐ª 上き 由上 布し 0 聲い を 12 0 V 合かい 知し T T 掩え Ø 前さん し、前が 5 起ぎ 貔υ 警り 護さ ソ、獨力撃攘ったい前日來のこれに、前日來の る 子し 戒な に 進ん ょ 窩な の を 任に 命。 聞音 12 無がぜ を 存え いて 向於 事じ 戦がから す CL 21 n 急き 師し る こ 全な 72 た。 部等 0 を 進ん 團だ し、十 ع 7 聞智 塚な Ø اک 即 前だ V 上等 決" 7 時じ 衞 後、自のちみでか 過す 司し ٤ て、そ Ť 分か な を ら値。 劉門 ク 終。部" らせ 家が T を 李<sup>y</sup>

前だ

店を

12

É

0

が

山常

地。

師し

團だ

長さ

は

Ļ

12

敵.さ

Þ

地\*

形は

を

偵い

察さ

L

7

正常

面光

攻る

0

な

を

向な 事な

Ų

は

乃

hallanan 師し 部本 見み 進ん し m + r 7 下" 團だ 7 發さ 餘ま اک け 3 取と Ø 0 b ま 戦な n ち 面が 揮音 n 12 بخ 諸は 左 機智 敵情 ば 急 づ 0 目。 L 際な 勝ら 師し 侧 本な で z 12 た 躍さ \* あ 利 轉か 團だん 12 גע 家ない を は 如ぎ 0 長言 命が 掩え b で נע 0 を 知し 傳え ع ^ い将軍 得、迷 ľ 護ご ß 72 0 2 6 騎ª あ L りゅう 命が T せ 3 Ø K) を τ 0 開係 係 ζ" た。非に 分か 攻る ¥ 12 て 馳は 食Ĺ 居る た 撃さ 步n る 迅光 Hig. る を を せ る て、 破" 無む 運え 事な 兵心 雷ら 地ち 敵き ち 送ぎ か 中将 破世 視し 動き لح 耳\* を 5 る 聯な 追加 す \* し を 事を 頭; 戎の 頭き **家た** 開か 2 川道 る 木質 掩籠 B は 山ぎ S 12 事を 始し 0 を 能で 乃つ D) 軍汽 附" 太 授。 向には 命。 £ 木等 L ъŝ 近さ رر H 追い 分な H 0 能で 72 隊な な 別る Ø 7 後ち z 7 É が 働ぎ 戰な な 0 Ø 柳岩 傳え 所に 5 進さ ¥Q て 沢き É で 塚な み、 午: 家が 直 あ ^ あ 在ざい ٤ B Z を 72 屯を ど 5 0 を 0 な 本於 2 後: た。 が 近意 機等 た b 夜上 12 0 塚な 此飞 傍ば 諸に τ 敏な 金ん 知し 12 將 Ø 州;時<sup>じ</sup> נלל 際な 軍人 急さ b 通? 0 時象 ĥ 12 华流 اک 進と じ 行き は 難か 復な・撃は 已ま 到着 動き 初步急急 交かっ す た ね 州旨 17 傳え 戰だ め る 此品 を 12 遲\* 街\* 不 7 L 第点 取ら L 0 時常 < 道を利り 敵す 7 tę と 師し た 将家でん 所と そ 12 ۲ ع 乃っ 不。 團だ

交かっ

戦な 4

n

0

前だ

木等

12

長さ

は

利り

ع

(453) 役 清 日

(長野縣 闘口字之助氏藏)





び

木

は 撃さ 翼台 六 報は は 0 御ご た 日が 意。 告? Z) 例な z を な z b る 始問 藝けい 5 拂き 0 נע 見な 方がた 進ん لح 如こ め 戒な 9 ば 脾り z 更認 た **乃**の 12 午ご 入に < た 納い す لح تح 12 取と 後ご 陣だ 結け る 前ばん V 0 n 果が 木質 太 命い 本な 面が 0 た 頭き 0 金克 7 敵な 軍に 分か 12 て 0 隊に 12 州城 大だい 近龙 0 於な は あ 0 て を 四 齎に 事じ 次し 任だ + 9 9 直す 行が け 0 五. を 7 第点 た 務也 **\**". 動 る せ 占領領 號が 報ぎ 分え 斯 前だん 敵さ 17 は τ 12 告さ 大次 骨が 退な < 本はん 進ん 應る 乃の 0 情況地 却是 連ね 隊だ 木質 じ す す て τ 午 と力が あ 灣な 72 る を る 家な 7 方は 残っ は Z 始問 前だ 動き る رح 面常乃の か 8 九 を 水質 歸た 作 形は Ìι 協さ 軍な 木質 12 12 時じ す と 0 0 陳述 敵な 軍公全党 が 直发 せ の た。 べ 情な 軍な 精い 7 しと 0 そ į۲ をっ 金克 功な 0 n 州と 銳忿 な 詳ら Цф # 士儿 の 命ss で で 州と せ 0 な 地。 東タ رة عا あ 氣音 B 城され 攻; 72 師以 報は 尚t 南な 令い る 振ぎ Z) 軽き 頑强 園長 長 告さ 進ん 6 を 授う Ŋ 角がく 12 立た 會ぁ 師し L 撃ける 12 うて、潰い 園に 長される 7 0 0 達な す け اك る側、全軍 許。 ζ た、塚ぷ 來習 抵る し ار 72 7 + 抗な は 乐t 直。 通る し 盛か 走 田だ 72 時じ 知が候る h せ اك 、将軍 から 頃を 12 Ø ٧Q

左ª

砲等

72

命の め 介か て Ť 本能 は あ 塚な اك る が 合が 矢\* す 張り \$ 現ば 状さ 旨語 を 12 傳え 由上 ^ 0 72 7 将さ 前だ 進ん 軍 す は る 卽を 時じ を 利り 塚ぷ 益な 田た لح 副さ 官 認な め を 本な 女 す 塚な غ 12 遣か 0 副官が 理, は 将軍 由り r 7 は

あ

る。

ち

0

山意は

本篇

將や 軍 L L 営な 七 日か τ は τ 7 اك 肉に 見み 對意 敵 午で 0 兵公 薄点 る 9 後で だ کے τ \_ 陣だ す 肉に 地ち 8 る ح 時じ 宿り を 傷 ٤ 11 薄は 路に 聞ョ は け L 営な Ŗ た V ず 地ち V n L 敵な か 吶き 0 ارح た C は 喊な 南な 形さ 恐な 和を 敵き 0 方ぱっ 向き 軍 兵è 聲を n 12 島たっ 12 \* は 天龙 集点 取と Ø 作。 影け 地ち 合な 0  $\equiv$ B を L L 越さ τ τ 砲は 7 無な は 臺だ 逸い Z) す 各な 拍きる を 早に ば 部ぶ 0 占領領 < Z) 72 際い 遁 鬼 b を 0 し 竄ぎ 神に 銃に 輕い 感が た と 云<sup>い</sup> 劒は 裝 が 戎の r な 72 閃め あ 木等 は せ 0 2 軍に で n Z) 月" た 0 あ L 標を る 威。 力 נע 乃つ 2 7, 12 ઇ 木× た 我な す 3 軍公 知し は る 戰 n が 砲り n 12 ば 進ん ¥2

金点 17 华龙 際な 決け 砲等 島たる 5 州と て 一将軍 憂だ 城さ し は τ 及な 諸に ح 12 了量 砲は び 0 スゲ n ዹ 諸に 指し 臺灣 5 12 將き 兵。 そ 揮ª を 由上 営か 占せんり n 12 軍允 つ 領等 は を 屬で 7 は 略 乃 す す 命い 大な 木質 奪だ る 連な る 12 式に 由ェ す 枝し 為た 灣な 攻る べ 塚な 攻; 8 0 撃さ < T は で 軽け 計場と 和<sup>を</sup> 12 ど 0 あ 尚書 由t 方は Ø 0 夜ょ 島たっ を 向か 9 12 Ţ 定t 高かっ を 只な 家か 進ん 定款 め 一撃でき た 發ける め 変え る ガっ لح し 13 木等 ح た V لح 敵な 軍に 同ぎ 贩 島を が 勢な 0 計場を 爲で を 海かい ま 碎; 岸が 4 で < は 進さ 砲は た 外点 h 臺だ そ V な 9 て、 及だ 0 夜上 7 び 和を v : 倘島 大た 0 B 直だ 孤さ て

山常

地で

大た師し

州岩

連れ

木 · 乃

能で 0

領に 攻; اك 3 軽さ

時最 Ø 其<sup>8</sup> 木智 B 軍直接で 礎を 17

71

干がん

居。

V け

'n

れど、将軍

軍にか

は

容ら

12

す

る

ح

とが

5

傳元 ح

^

72

大な

連か

灣が

**%**:

我が

有いっ

17

歸智

L

た

な

9

τ

居る

る、大連灣ないという。

に 由<sup>t</sup>

將

ح 種は ع Ø を 調っ 確した 査ª B 17 由上 た か つ ら、第二 τ

攻がい

~ 5°

十

分だ は

な

旅

順 敵に

攻ឡ

略

諸は

ζ.

命じ

た、二十一日等

總さ

攻;

撃さ

時、将軍

は

西に

少り

0

率。

ね

る

攻る

軽け

部"

師し

團だ 團だ

Ø

致がに、混な 混な 見み 成な 合は第二 + せ て、一二に

の の 招き 外<sup>tt</sup>

塚な 0 々く 團だん 右, 12 及光 進んび 翼;

臨り とな 發さ す 時じ

て、旅順 長之 は Ø 斯な は 要な ح Ø 寒な 如さ の あ を略取 < 報等 9 與」 12 告さ た Ø L を は、 て、 第s 得\* せ

ね

協は

せ

意外の 師い ば な 團だん b 0 勝ち な、第5 の 占し 利<sup>ý</sup> ť る

τ

を教 軍 司し 處な h ٤ 部" な

とであ 上上陸 乐\* 候さ 9 た、 大な の 報等 おいないない。 連な 告さ は、そ 灣か

占だ

畔口

3

¥

き十

置を 랓

ᆙ

L 太

τ

云い

べ

か

6

3

É

戰法

聞な

を

中また

切ち

角な

開设

V

木<sup>8</sup>

軍

は

ح

0

勝ら

败的

7

直だ

ち

12

同ぎ

批节

東"でで

行うつ

L 1

鴨き

湖~

嘴し

附か

近き

進ん

自言

步作

職だ 将を 職な る 11:L た D) せ だ 書く 确は L 線は は 日第 6 Ø 何ぷ 諸に 命い 中章 兵企 悶え < n 7 r 取员 家な 乃つ 合な 師し لح 0 B み あ 團だ 纏 z 木質が 團な B 長 0 率な 少。來き 決けまな 0 め

\* 案を 本な ね 72 子し で 隊なば 1112 あ 23 な 12 b 合が b 急 5 體が **V**Q ゖ゙ 淮に せ 數す 時じ Z n pa せ、暫の بخ ば 間な 止。 な 0 Ţ 6 後ち を ٧Q 12 将さ 兵心 得礼 は 聯な 軍な 見神 #2 除なば 當る 事是 を 直だ 時論 12 勝り 止きち Ø 心情 め 12 利り T を 戰だ 敵な 闘な は 得礼 ع を 煮け b 對於 中さ し る

將 雏 の 深 海 神 社 之 扁

侧流 少\$ 兵v 大 數する 第に 0 高かっ 0 地\* 敵な聯が 12 12 際な 陣を出て \* 會な を 変な 布し U る 4 戦だ 7 猛 関な 額 烈な 4 5 百 野や 12 敵で 确は 高か を 兵心 地ち 砲隻 **b**; 0 撃け 西な 九 L 時じ 方紫 た。 ţ 四 + h 分が谷に 間\* 12 到着を 傳え

S

12

南に

L

た

加益 0 51 か 乃の 總を 來 τ は 攻る 6 案を る 子し 撃は 師し 團だ L 12 山流 來智 砲き 得な Z を

山流砲等 適す た。 兵心た 豪な 命の **V**Q 12 n 聯な 當な 今日 續に رر 步性 は 冬 塚な 0 は 四 叉丸 占領領 笛⋷ 将さ V 金克 至な 兵心 部等 42 少き十 命い 州ら 軍 中等 7 を 9 通言 際な 分だ 今、轉 師し 集ぶ 方質 72 ず を 将さ L 0 0 恩をんちゅう 此。 た、即に 案が 面が 合が 残さ べ 危 軍 戦な < か 0 z L 子し 險な 又於 へ、 金<sup>た</sup>ん か b 中も せ 5 τ 引心 山荒だ 轉品 5 急急 12 る 事じ 置な \$ < 71 જ 戦将軍 州ら 乃。 電な 日中 理が 實じっ V 返☆ 集点 案が な 木寶 12 が は 12 17 た 合が 子し L V 少りま あ 來會 慕、 步性 行物 於如 た z 旨な 山だ は る 12 兵心 n か τ が せ を 0 守し 敵で 的。 間。 よと云 は ٧Q 聯ね 語が 本なん た。 刻で 備。 步性 の変で か 確な 際な b 営な 5 Þ 塚な 兵心 ع な 72 12 ^ 息な 旅順 そ 第点 襲ぶ < 售。 敵な す 驅か 0 を 鴨ぁ 72 指し + あ 陣だ る 兵心 け 、将軍 休拿 揮® 地ち 湖~  $\exists i$ を ځ ع b 付っ U 占領領 聯な L 前章 12 0 嘴し け る 間だ 隊な 関長を 長さ 敵。 0 據ら 方は は τ 隙ま 占領領 第点だい を τ し أكأ 面が 委。 鴨ぁ 撃攘 B Ξ 衝り た 敵な 細ご Ø は 湖。 な 大だ 地方 ٤ 突ら の 戦だ E Z 嘴し V 隊な 對な 况。 4 12 て が n 方場 H 及"肉" べ 峙じ あ あ 17 L な 面次 12 しと び 薄" す 9 つ 變ん 6 7 0 بخ た、 騎き る τ 化台 步性 L 直だ 戦だ 0 兵心 來是 由さ 旅順 力; 0 ち 兵? 死し 命が て 案》 半な る 止。 ١z 聯な 起を 以為 合な 小さ め 此。 U 塚な 0 た 25 圣 子し 事。 中き告

<

12

を

金点

州城

附系

近

0

残さ す

兵☆ る

をため

<

追加 た

U

0

て、

金克

州り

帯が

0

r

確な

實じ

12

占な

領さ

L

な

は

地ち

拂は

木等 将軍ル 着 Ö 希音 0 望り 後の لح で L あ τ 0 は た 旅順 17 打克 人。 つて 花览 花 L V 戦な 闘な が L 72 Z) 0 た て あ 5

漸える 兵心 な Ŋ 戦だ せ を 猛 戰 っ Į۲ ず 恩がある 掃。 守し た 烈な 陷 直 方ぱっ + 9 0 備で 薄を v 河が 12 7 ち 萬な 9 **家**t 敵な n τ L 野の 日ち 居る 12 分ぎ ど **隊長**(たいちゃう つ を 居る 午ご た 金克 おまってん 合が 撃っ た 前だ / Ø 州と 12 處と 9 て 大次 + 報ぎ + は へ 我\* 出版 7 佐a 急<sup>®</sup> V 思紫 時じ ŏ 事な Ξ 前类 發が ار h **%** 日ち 記書 率な + 5 Ŋ 取と لح 一城子 得礼  $\equiv$ の 軍汽 0 0 わ b ኒ + 諸と 外点 が る 纏 5 誠。 里, 旅』 兵公 金え 小人 0 12 め لح 勝利 順 堡等 を 州岩 兵公 る Ø L 12 纏 を 守は 外ばか を ح 72 占領領 達な 備。 が、 右<sup>\*\*</sup> め を 集き ક 何に し、 同g て、ニ 得之 が 家な 8 物。 は、敵で た L ζ 能で 0 B 夜\* + נע た 4 諸と な ح 6 لح 0 ХJ 塚な V 泊ば 大览 粉さ 日号 今ぱ 0 Z) 由さ が 土地域 は 6 報等 集点 τ 黄ゎ 軍 出場 十 應が が 團だ そ 金ん は 子心 四 援え 來會 12 發は 0) 山き終り を出發 日 か を 逆き 夜ょ 附。 72 す 日ご 金え 乞 る は 0 襲い 近是 0 州城 ኢ 事を 水ま 疲ѷ 7 z 21 必っ 土山 n 師し 敗ば 12 勞ら 12 沿え 要を 氣ª 非。 決さ 営な 餘上 を 忽 常さ スゲ 道質 જ 12 Ø 事を L 9 0 無空 5 **7**2 の 敵な لح τ 敗ば 苦 振ざ < 泊げ

夫さ

た

戦がいる

を、遺

域な

な

ζ

應等

用き

L

τ

見が

た

た

ららがれ

ど 46

師し

を

命い し

ぜ

6

n

. た、 た、 た、 た、 た、 た れ

Z)

5

そ

n

^

種し

々ぐの

命が か

合い 9

受う て

け あ

72

か

ら、花は

能で

£

な

か 0

9

た、将軍ル

とし

C

は

定数

め

τ 行す

遺。 を

憾ん

あ

9

た

5

**خ** 

か

6

は、そ

の計畫を中止し

て、後命

あ

る

ま

て、 三

十

里,

堡。

12

駐き 12

It.L

せ

Ţ

n

は 守備が

隊が

続き す

Ø

決けっ た

議 め

で

あ

9

た、由な らし

τ

電な

報ぎ

て

師し

歴 長っ

指し し

揮音 7

を

寒がん

具、

В

四

團然 多た 乞ふ 達っ は لح 右。 斯\* 年是 戦い ね L Ø 防制時 た、金鷺 翼と 修ら لح ば < 爭³ 命い は 錬れ τ を Ø 師し な 十 が 園長 長 固かた 5 州り あ す し 一 月。 り あ め エ、 Z V 及な る る

ひ貔"

子し

窩な

を

掩ん あ

護ご

る

12

は、 何<sup>と</sup>

7

જ

普ぶ

崩る 7

店だ

を

占領領

了是

間も ح غ

普ぶ

蘭え が

店だ

12

72

敵き

兵;

が、声

び金州

^

進ん

し

來な て

る と

の情報

9 た。

もなったでく の末、満 せず三 十 洲岩 里り 0 堡は 寒がん 氣ª

は

日 <sup>v</sup>

^ 引也 4 返☆ した。

ごと夜ごとに迫る、將軍 は雪響 紛に 々と降 る 間な

であった、内 地步 נל 5 防り 寒が 具で を 送ぎ つて 來書 た、 幕で 僚が は Z 0 中境 ・の一箇、

を

0

時g

は

防ぎ 大 將 咏 及 雏

将なってん ح Ø は 前点 何に ^ Z) 出光 ねと表が た、将軍 ねた。 は沈と見て、

美濃赤坂

非常な寒氣 具。 で あ です、他 b ます、日 の將校 内は 地\* も 差ª Į۲ 居ぬ し上げますが、まづ旅 τ も、今頃 は 寒。 ·く て 堪な 関長からお召しなす りませ ん 況\* て此な 方。

清水石偲氏藏)

周に

聞る

0

人と

は

斯"

5

9

72

ず

ると將軍

は

云い

將

好。

V

物。

送ざ

を 着<sup>っ</sup>

H

た

物の

て、 一点

は

純え

子す

白狐

0

毛"

皮がは

を

着っ

け

た

B

0

で

あ

9

た。

を 二

枚い

送\*

つた、一、

は

淺さ

度と

以"

下"

寒な

415

に、年に

0

Ø

ار

泣生 将されている。 軍な 士 と 川常 兵公 v 兵公 地步 た。 土山 土 中野 τ が は 0 0 居。 手で 着® 分が 防誓 る رر は な は 寒が 将軍 ع ઇ 女 具で v 間會 觸ぶ B だ は が n の 着っ 何ど v ζ を、將校 防ぎ e E な 5 立。 寒な な נע 派u 9 せ 具。 0 を示し な 支<sup>し</sup> た ば h τ 此飞 Z) 居\* 那外套 け 0 b る τ 事と 着。

を τ

v

た

兵心

土

は 返転だ

を

流流

τ

軍紀

の෭ 志ない

聞音

何と

5

す

る

Ø つて  $\mathbf{v}$ τ 贈ぎ 中将なり 日の 下华 更高 す 12 0 0 息者 厚。 τ 意い 有も 用場 を 難" 受う 12 5 け "ح 寄? た 附ぶ 3" す。ア Z V 5 女 す 木誓 L 希如 τ 典と書 直さ

12

筆さ

を

探と

0

ζ

外於

套

裏記

間電

地等

閉で

下\* は

ţ

2

τ

行" h

2

た、事<sup>じ</sup>

務也

員なん

何智

が

5

L

女

す

ħ

ع

云

つ

τ

開a

<

Ł,

£

附っ

け

て、 白ゕゔゕ

6

野\* 0

戦病

料電

押載 を

> 黄·s 出か 編じ 兵心 子す اك 士儿 臘の同等 虎で 樣。 潢; の

を

終を師し

る

ع

12

C

普を

崩え

店に

占領領

0

必

要な

を

説と

v

た、

今ん

度と L

師し

関を 長っ

ઇ

同等 は

音い

L

τ

す

<

進ん を

は

共<sup>8</sup>

再汽

圏 長っ

は

旅順

か

6

金記

州ら

城等

着っ

V

7

飛りでん

12

會が

見な

た

此。 た

時g

将軍

應る

0

挨為

拶き

て

且\*

つ將家

の

作

戦だ

12

有等

利り

な

る

方は

法は

圣

執と

る

5

命。

が、十

月ち

电流

12

便

12

+

九

日覧

山倉

地ち

居る 城に な と 由き す 出版 T か 将軍 發が つ Ż 旨語 た 沓ぶ せ は 蘭な た Ξ 命は ) 肾 te 店に + Ľ B 岐® 日ち た 叉な 支し 午ご 我が 塚な 前が 軍炎 は + 急 時じ 0 手で 行が 中き 12 前に佐さ スς 進ん際が 岐ョ Ó 日 か 重な な 普ぶ 飾さ 蘭え 12 店え 支し 隊な 長き 着っ v を 7 命が 見神 Ľ ると、も + 二人

5

敵な

兵心 金克

は

日ら

州ら

将軍 旅順 聞® < の は 者の 占領領 見, 遂る る 12 全く 者。 防ぎ 皆 寒がん 終は 具, な 泣雪 0 を τ 着っ V た、 大智 け Щå な 此。 第点 の נע りとうでん 0 軍だ 72 司し の 令官なる 官な 為た め は 12 全だ 死し 軍 ХĮ اك の 令な は i, 惜を 冬; L 季 < 駐き

山金 5 地ち か 閣な 患や 下办 者に Z) 用な 5 贈ぎ 12 L 9 7 7 下华 下岩 2 す 0 V た 寒り 防炎 具。 ぢ Þ が 私記 人》 温や 5 な 0 な 7 ઢ v ع 仕し 覺が 方。 悟さ か な

の

.11.41.41.41.41.41.a 立た 口言 12 一て、居。 大荒 方紫 本荒 面霓 兎と あ 17 東岩 な 2 太 五 b 明め 方質 近款 角が 土也 替が 日か B n 一将軍 玉龙 治ち 誉な ዹ < 地ち 0 を す 0 נלל の 年<sub>に</sub> る 拜ば た。 警り す る て 6 ^ 冷心 戒が 着っ + L 平分 ほ は Z は 立た 八 Ç 方は ど 陸。 酒は を 0 4 年ねん 5 天る面常 を 12 海が 嚴が 年亡 直だ 開え - 一月盛京 皇タいて か 酌' 年記 軍に 12 0 5 店な み 陛、大た が 終は 12 支し は L る 下宀 交は 戰な 暮' 聯な る 支し **7**2 際に 大點 し 萬ぱん 合が 샃 塚た 0 n 司レ て、陣気 交を Ø 々く 起ぎ る し で Ø 令な 将軍 兵心 7) 省は る τ 歳ぎょ 指し اك \* 站た 威້້ໍ な 中さ 揮音 任监 き状報 Ξ とうかるど る 海が ぜら は 0 の充實、宿營地 唱さ 普ぶ 試し 朝雪 満る 衞營 し、種が 日中 蘭気 筆っ 9 れ、七 洲片 そ 店だに ま が 冱ら 攻き た。 長歌 ば 見艹 日か Ø 寒な v 取し える、一月 て「陸? ゆ 陣ま す 金凯 0 < 71 中な を る Ø 州ら 12, 作? 3 あ 海か 清が ح を し 軍なん 出る 9 9 恙が ع 潔けっ 上電 て、 新』 一。く日。四 **7**2 萬ばん 等等 12 發は る 46 就っ 12 意な 年に 歳が 部"十 て、 V て、 様輩 Ø を 下"七 を 九 試し 連ね 光数 Ø 歳な 日\*\* 用的 料等 三になった。 9 呼飞 筆さ 0 46 ひ、専っぱ ぞりませ 計造 12 L 春は とはかる とて た を 5 廟で

迎款

圣

ع

۲,

n

ţ

þ

3

4

+

月かっ

日ち

第点

師し

團だ

0

精が

鋭な

\$\$

海城がいじゃう

攻き

撃き

占領

L

0

で

あ

知し た

**V**Q

נע

降4. れ

+

7 6 そこで た。 第点 Ø 12 が 山電 後を 軍汽 を 地当 中なったない。本ない 出版 Ø 方は 0 部。 蓋が 誉な は 平心 凡背 同さ **%** Z そ 月げっ 5 由さ ١٢ 六  $\equiv$ 第点 7 は 掃渡っぱゃっ 泊に十 \_ 何 答 12 日ち 軍公 多路 普を τ ^ せ ζ. 蓋が 崩を 傳え 6 Ø 华心 店に達ち 敵を n 方は。 す 0 た が 将って大き 面がん 居る 12 to ٤` る、そ 着。 Щ<sup>\*</sup> 0 對な 司し 電な n 令ない。 L 報りが 三師 て「蓋が が 何ぃ か 雨。時っ 團だん 逆。 平分 Ø لح 附\* 山電 如是襲 連な 近2 地\* < す 中将され 大だ 絡さに る 敵す 本なか て、どっ 巻か 團だ B 沙 あ

**り**、三

日" あ

0

場ば

汰\*

が

本は 國で 御 女 O 0) ح 民為 稜な 知ち لح 草; 威ゔ 友い غ な 12 へ 送ぎ 好上 る

正えっており 唐人 た。 じ 恵 ぁ ゃ で あ ઇ 0 0

V

9

た、朝っ 麗\* 17 逢ぁ 人公 日で 太 B せいせい 6 h

同な

大智 和と 心炎 照で る 下 <sup>&</sup> 0 萌。 ادر Ż 此。 出い Ø て

作。

歌か

書か

ક

記と

L

τ

を

我や が 日で 0 本品

`

Ø

南紫

17

る

當を لح

蓋が ば

平分

17

は

無む

盾り

四

五

千

0

敵で を

が

密か

集は

L

7

る

0

み

な

6

す

北麓

0

渡れる

居る

7

n

た

宋を

は

據

12

V

τ

雄。

r

持ち

L

τ

る

海が

居る

置增

陽が城が 北意大次 同智 残さん 将する 除な L 12 C ح た Ŧi. < は 0 困る は、三 + 時富 第次 は 萬る 難な 餘上 第次 + ح 前だ 里り \_ 五. 0 方質 B 五 援系 進ん な 軍公 聯な 12 六 B 助是大路 際ない L v あ 0 千 た 6 る 司し 2 12 敵な 0 将さ 途と 合な 當を を L n 敵な 中等 軍 部等 受う 12 る が V は 由上 け は は 騎警 べ 居る 隨る ま 柳岩 3 T 2 兵心 T 最ら 南海 分が 樹。砲は 7 づ 任だ 困る 値い 屯に 兵、務也 B 0 難是部等 察さ 苦' 方がた で 12 を 海城 城。 で 隊な 中ち あ 組さ 受う 痛る あ 家な r 0 織は け O) た 境等 0 率は を L 12 17 、将軍 12 送る そ た 下档 わ 12 沓ぶ τ 0 ح 混な 近龙 る 通言  $\equiv$ τ Z) 成な ~ 0 9 0 敵さ 7 日 か. 6 旅 率。 É 辨え 出ぬ 情な 蓋が 居站 勇だ 形。 る 發さ r 平心 て る た。 勢な 本党 探さ ま あ 0 75 凍る 道管 6 7 0 は あ 步n 9 せ は た 0 る 復さ 付っ H K 兵心 第に る 州ら 途 本な 第点  $\equiv$ 4 7 街が 里。 師し 中な 道管 程い 團だ 方な 食た 12 聯% べ を は 12 隊に 0

將

軍に陷潰 合き 中等 1/ は n 時じ援烈 鬼智 第於助於 ح 0 ١ 呼上 軍に任に 12 12 12 旅 當る 属で 團だん る 8 7 慶か 残っ 居。 3 お 軍 し た 第点 τ 8 前ばん Ξ 達な 本党 進ん 師し 團だ た 72 は 海りはそう 大次 田え に生豪だい 弧で 0 بالآ 守る か 護さ は 最っと B 勢な 手で 岫ら 薄; 巖が て \* あ 經^ τ る 然が L

h

ĸ

3

5

L

τ

0

線(

を

距。

る

干

X

Ì

ŀ

jν

餘上

の T

尖な

兵;;

此。

處、

彼む

方で

小さ

衝点

を

し

た

显。

殻が

を

る

B

5

な

0

は

斷だ

な

<

S

響は

小りの

銃;楡。

71

L

た

時g

我"

0

煎ぃ

て

出了 7 偵ば 12 來曾 מל そ 察。 微び H 0 72 弱さる 京 日 o 0 結が 12 7 0 敵な 午で 果な あ 情な 敵で 後で る を 地ち 事を二 攻克 形以 が 時也 撃け 3 知し半な す 視し 秋き n 察さ る た 川書 將言 12 少さ Ĺ は 軍》 佐ª τ 再た 成物 は か る 天だ b び 楡の 詳さ 0 < 林と 與な 細い 拂き 保t کے な 曉け 12 る 報は 處と 前だ 歸か 告さ 12 لح が り 戦な 教を 來會 た 線( h 72 へ 近ぷ て そ 直龙 n づ 5 で 4 12 敵す 自じ B 0 き、天だ 身に砲等 値の力を 明。 察。が 圣 意い 12

將や し る. ح 進さ由る軍 た 七 ع 事是 τ. 秋き 日 か 233 0 が 九 意い 山雪 能力 能で 能で 月か 氣® 少な岳だ £ 2 本览 は 佐a 城 な AJ. 隊な 忽點 か 17 か か 5 は 5 着っ 5 0 敵な 蓋が 敵き 4 昻が 遂い 72 る 州岩 は 八 12 防ぎ 宿り 突き戦な本に 蓋が 諾よ 日か 寒が 道。 平心 は 誉い 具ぐ U 地ち を Z を Þ は 進さ 死し 0 第5 み 守る 敵な 前だ 残さ 隱點 兵心 方は o` せ z をみ 岐 h 17 要 A となる などろ 大炸 進さ 具。 لح ば 佐a 121 す h な て で あ 0 L る b 率さ 7 ŧ **.....** , **V**2 る 吳. 日を破せ け る 0 る 0 目が n n 1 右。 休き بخ 5 如ご 12 林』側を L 養き Z な 音》保 支し ع を n 0 塚な 3 L た V 間が達か は ^ 太 12 間が 報は す B 道等 告を 携は る を が ٤ 帶於 彼º 來會 前党 取と す た 進ん る

T

大流

學是

肉に

薄は

す

る

得

策。

な

る

ع

を

知し

つた、由

τ

そ

Ø

夜ょ

九

時以

华龙

各个

部等

Į۲

を

せ

n

た

Ø

^

ع

は

n

た

を

携は

す

中意

に行なった。

は

n

て、忽ち

集は

合がいい地

17

9

た。

向な か

昨の

0

雪\*\*

Į۲

映な 十

じ

て、北快快

云。

չ.

ば

9

B

な

נע

9

た

八將軍

の 命<sup>s</sup>s

分れい

は

る

が

如き

£

寒な

氣 は

凍な

日が時に

は

月かっ

日\* b

午ご

前だ

零い

時じ

\_\_\_\_\_\_

十

分だん

諸に

際な

は

銃り

劒は

と

取と

0

τ

起た

9

た

ያነ

6

Ø

満え

月ば

折覧

除いちゃう 細。待等 攻; 撃さ 塚な な 旨語 ح 隱站 命の Ø す 0 沙³ 命が 岐ª 分か る 大だい 汰\* 大た 合な 事で を **隊**な ٤ 佐さ 傳え 12 共能 定於 は ど ^ た 12 め 敵な n 第5% 各なかく τ の 17 左ª 戏。 部等 砲は ど 翼片 木質 家な É∵ 得な n \* \* 式に 背点 工学 意い  $\langle$ 兵分 吶き 嚢なっ 第点 0 喊な Ł اك 十 を 舞ぶ 宿營地 率。 臺が 用き 五 下ないした 意い 聯な ね て 隊長河 τ あ を 正常が 調。 る Į۲ 即な 殘? ^ ちゅうか 野の ţ し た。 置 知し 大な 5 き、 只<sup>t</sup> 佐ª b 打 第点 は ち 口が 敵で נעֿ 聯な 0 7 右, 家な る 日 か 翼は 事を 0 Ξ 分が を رر

牽が

制だ

Ļ

且\*

定義

め

第に

聯な 五

大流

隊な

第ば

十

73

集ぶ

合な

が

終は

る

と、將軍

は

直に

ち

رر

攻る

撃き

部ぶ

署り

を

定。

め

る

總さ

攻ζ

撃け

12

着手

し

た

は、そ

n

か

肉に向いただ

る

め

か

凡智

**%** 

は 途ど 畑は 5 5 Ł 軍に ら・ 0" 将される 砲は 六 せ、 لح \* τ 蓋が ح n る 射や 中如 る 撃さ 七 瞰な 居る 平心 0 城さ を 間な は 下" 大意 軽さ す る け 百 間な 兵( ) 隊(s L 前ばん 17 n る 進ん L 敵す ار 餘上 メ 進と隠れ ぞ بخ 12 附る た ì 軍に 7 は は 0 取品 勇っ 射や 著が 0 L 岐 中さ n 0 Z 後も ŀ 香\* 敢\* 始! 央がが 色な 大ない 號賞 撃さ 平分 w 0 て 佐ª 川温な 軍が中がの 分な 河は が め \* 河" あ 隱點 見み 少さ た 々く位な 開か が を 0 0 0 0 右。 佐a 岐き 鳳生 第5 巧な 置物 Z) 始し 店。 滔さ Ż 72 大な 7 凰智 翼に 妙ら Į۲ け 右ら 41 \* L \_\_ 除、即ないまなは 72 來會 蓋が 佐a 岸だ 山荒 聯な で あ ţ ð, 平分 は 本は た 家な 5 流が 0,5 あ 事音 頂た 蓋が 帯が 塚な ٢ ち 第5 0 n 12 川がは لح 第点 支し 構な 0 東島 Ξ た 平分 12 加, 隊な 地\* 方場 少さ 向か B ح 大だ 流 ---^ 佐さ は せ Ø 聯な 石" **家た** の 共気 7 12 千 後点 は 世 ず 機等 家な 居。 は 12 陣だ Ø  $\equiv$ は合かい 第次 面影 蓋が 72 猛。 乃の 17 0 を 几 12 平分 を 第点 木が半点 布し 竹竹 烈力 を 百 大統一待點 河\*中\* 71 軍に月ば 觸ぶ ક \_\_ × 凯 少す。 なっ 長さ 長さ たいちゃう 第点 應ぎ 形货 b 3 9 B 渡れ 佐a τ 戦だ の ず 何智 Or 竹は は 居る 掩え進ん 頂だ 9 Ø L 5 w 7 勇ゅう 中か 72 堡货 اك た か 行かっ の 城と戰と少さ 敵な 大流 騎寶 所复 す を す 佐a اك 兵心 家ない る 築き る 兵心 اك L 3 薄紫 7 \* は は لح 鳳貨 敵な 売り 出た。 其な 2 ح 打, そ は Ŧ 風な 方⁵ 凉 餘上 *†*2 \ 5 0 前だ 山芝 12 を 中な 12 72 縮さ 面沿 我や 25

攀上

z

樹た

7

72

家ない

云い

3

べ

か

5

2,

る

**書**′

境等

17

陥さ

9

**7**2

は

何智

5

L

7

降か

τ

居る

は

か

5 2

計す

出光

す

敵な

0

射や

軽け の

が

雨あ 方は

Ø

如さ 12

<

中ち

央が

12

注き の

Ť

Z)

\

る、 隱<sup>ta</sup>

岐ª

豚な た

は

真。

魁き 12

か

け

7

5

n

ع

同質

時じ CA

に、 左<sup>a</sup>

翼台

前だ

誉な

當な

2

τ

勢が

敵き

兵公

が

現る

は

n

同貨

時じ

掩え

堡貨

内な

軍な優っ

乃

^

0

た

750 殊し Z 然为 木等 風情 煮が 射に n 平分 b 撃は 式は # r 将軍 <u>川</u>, 越で 0 \* z JE\* 殺は n を Ż 渡れ は h る 揮音 τ が、本に 森に 6 だ اح L 嚴。 0 な ·齊t は ね 必っ は 12 ば な Z) 態な をよ 河は 死し な 知し 5 度ど 0 n を 0 困な **V**Q Ł 九 渡れ ¥2 時じ 難知 河岸 以為 9 で た、 蓋<sub>″</sub>。 τ 12 圣 陣だ あ 目をか は 平城ない 水は 9 す 頭; た **ガ**º が 0 12 張口 立た 0 て 木質 西で あ 9 0 た、 敵。 軍 南な る τ 居る 部工 が は. 豫上 落さ 諸は る 兵心 氷り を 定い 兵分 の 到な は 0 追る 將さ 上~ 動き 撃ける 達たっ す 軍 作 12 す 雪湯 る 12 る 0 由ょ ま 犯がが 12

て

12

は

幾い

度と

0 て、確なな

ار

し

V

號。

令なる

難がた 9

る 南な 門がかり 全だ ぢ Z 軍公 τ 0 果的 追加 土し 平分 氣® 城さ 前だ 拂告 は 0 八 揮な 角がく 時じ ኢ 隱站 77 十 岐ª 分ガ 日号 章を 大な 頃気 旗的 聯九 佐ª B r 豚な 旗。 樹龙 0 手ぬ 7. T 小<sup>を</sup> た v 7 ま 11 1 tt 城寺ちょ 少さ ば 尉る ゆ ^ É は 進さ 朝電 高か み H o 3 入い は 0 Œξ 十 面。 7 -12 尺を 驚され 12 施な Ę 0 蓋が 騒が Ø 中龙 ζ" 平分 央號 敵き 壁: 兵公 と 射∿ を

**Ֆ.Ո.Ֆ.Ո.Ֆ.Ո.Ֆ.Ո.Ֆ.Ո.Ֆ.Ո.Ֆ.Ո.Ֆ.Ո.Ֆ.Ո.Ֆ.** 

乃 木 大 將 筆 殉死前三日陸軍士官學校教師和田純氏に謹書して贈られしもの

木

あ

9

た。

る L 我や す を恐ん が 0 速 τ る 7 居る か ع 軍 4 12 十 直だ る は 出陣な 海城城 北沒 5 暫しばら 方質 اک 日ち < 準備 へ逆襲 蓋が 42 せ 12 ょと 撃げ 至が 平分 退な を整整 12 2 Ø て五 駐さ L た、安々 急急 7 へて、 电流 電な 來會 千 L 心儿 十 **%** た 有等 τ を桂第 兵なりた せ 之礼 餘上 لا ع 日岩 12 の 敵te 大な 由z を Ξ 養地 0 平心 師し つて 兵心 渡れ 電だ 團だいちゃう 山芝 営な 陽き 報覧 72 12 口多 中等 が 向か b 着っ IJ 5 方は 社は 城 前だ 乃の 面常 た 進ん 木聲 0 の 今は 旅』 敵な L は 72 團だん を 方場 處之 本は 牽な 面沿 平分 部等 が 制は b 山荒愛き 6 す る 我;; 日ら 達な 進さ 必ら 12 L 軍 た。 U な 要な が

兵心 z) 蓋が 銃り 平城が 弾え Ξ が 戰 を + 争か 攻世 V 費でなる 六 か **%** め を 占货额 すると、實 の 71 終。 頑? 死し 9 せ 者は 强桑 7 る L ا الح التح でっ 敵き た z) あ 12 5 ·√, 同資 + 氣 + 百 12 0 九 72 附っ 備な < 時じ 萬なん -1-か 、と、將軍 る Ξ Z` 干 八 0 + **Ti.** の 負傷の 死し 分が 百 そ が場合 發は 各な は n は外套 を 家ない 餘上 四 出だ 12 اک 百 宿 達っ 五. 12 L 12 た + Ξ 兵众 営な た、将軍 部" 砲り 笛で を を 弾だ 算え ま 配货 署は を L 置\* で Ł 費や 示し の た B L 弾丸な 馬。 す Ļ の **7**≥ j; ح て 更多 لح ઇ 斃が を 12 受, n 五 知し 海な n た 百 け 山き る、我な る 七 7 寒。 は + 居る 0 た 七 軍汇 北特 方は 時台 小ち て

難な

云ぃ

太

ば

B

9 0

B

な

V

0

て

宋智

家\*

屯

碼世

虎で

咀<sup>ゃ</sup>

子し

間が

0)

要な 雪雪 72

害だ

17

陣だ る

地で 兵心

を

占し

B

L

ح

`

を

動は

正是

め

٧J

旨語

報は が

告さ

33

來き

居る 0)

る

そ

ح

どん

は

降ふ

卒さ

步性 ħ

行。

71

苦し

び、国法

は

7

る

0

で

あ

る

同等

要な

B

な

V

そ

n

ઇ

物ぎ

分気

iz

あ

ば

幾·s

尺さ

積

雪さ

٤

幾,sc

多九

載な

害、

を

犯が

L

7

前だ

山を資し

附がが

近江十

物ぶ

資し

は、 n

悉

く '

清に

兵☆ 0)

0

め

lE 掠?

奪が 0

せ

6

7

今は

は

12 Ξ 同智 萬な ľ 0 < 敵な あ 十 る Τi. 旨語 日ま 0 以 間な後と 諜には 營な を 得な口気 敵を方ち 軍2 面2 0 0 膨っ 敵す 大流情 せ を 偵ぶ る 事。 察る を  $\mathcal{E}$ 知し せ つ τ T, 居。 た 警戒 が \* + 最ば 九

12

た

日等

営な

口产

却 5 陣だ 來は 頭; カ; た ع 12 た 0 立。 ع + 知し 0 四 0 5 7 事と 馬。 せ ~ が を あ 進さ 9 لح あ つ た、 今輩 め L た。 ţ τ 5 は 飛" 看 報告 لح す 豫上 が る な 來寶 と、力をから 5 た、 ず 諸に 萬は Ø 入い 隊で 有い n を 餘上 FF \*\* 集き 0 髪で 大な 83 易 7 敵き 前に俄が な い、 敵。 な。 進ん然だ Ø لج 準備 は 間。 τ 大な જ を 命。 平分 な < Ľ 山意 自った 退な 12

時し 處と の 宿營 地ち لح 日" 突き た。 然だ

様な

得礼

な

を

<

12

至な

b

な

か

0

た。

援系

軍な す

為な

子し 爺\* 72 0 敵を願う敵を 任に第だ斯が開き Z) 木誓 12 勢ば る 務も 間だ 軍が防災振ぶ は は 師し 園長 山 射に 備で 7 左\* は 12 居る 萬る 翼さ 第点 は 72 を + + \_ 家な \_\_ 地ぢ 初じ 四 分点 大吃 千 軍に 0 23 日 " 砲は 元 で 餘上 司し は 72 人にん あ 十 分か 治は 0 四 敵な 午で 日 か 門え 0 あ て は 牛売れた は 前だ 小さ Ξ 9 あ た。 殊点 一人であっ 銃り た 9 勝さ 清將馬 た、 右<sup>5</sup> 時じ 城等 0 七 17 115 日 か Ľ 占地の 降か ړر 翼さ を 暫は 9 は 三点 Ø 期® 時を 允ね 頻は 獨片 司し L 0 る 逸り は 合な て、 た。 間應 式は 415 営ない は z 0 央覧 西に 口さ 戰な 胃をか 銃さ 1家ない 少将さしたっ を 宋き L Ł 攻る B 72 τ がっ 慶け あ 撃さ が 行っ 司が 9 は す 幾く る。 進ん た る 程! 狐む 道だる 事を L 家、徐に 易 太太 煙え 12 な 平心 火台 定。 ζ. 川意 藥~ 邦は め 败员 B 道管 た 麓 將言 色な あ は 老等 軍公 2

情さ 事に を 0 送ぎ 12 で 態 海軍 る、と 決さ L Ø 那。 月紀 報急 41 12 が 前だ 前だ 入い 來音 進ん 七 0 を 時じ た た 戦な 續で 朱は が 家\*\* 機智 行が は 屯に 日" L 日で 72 z) 頃る "ح が b 敵な 十 لح 前党 日" اک 碼ば 大水 迫 金龙 虹き 州ら 階し 0 次し 7 12 12 第点 來〈 居る **万**力 12 る る 逼っ る が、そ 118 高か 迫ば 地\* 地で L 第点 n 12 來是 で \_\_ 據上 る 師し B 旨語 b ま 團だ 攻音 長さ だ 勢に 知し 大だ Ź) 防胃 B 5 交かっ 禦 ¥

積さ 乃のせ め を かっ 砲は 雪さ 乃つ 兵心 Z 7 砲は 木等 頑恕 撃さ を ح 0 兵心 方は 東世 間がだ は 軍な 强等 撃さ 大次 七 て L 面が は 第点 河かっ 退な ۲۲ 山亭 て た そ 佐さ 12 里り 西に べ 地ぢ あ ä 更多 L で 當た 溝で 17 乗り + 4 師し 12 τ あ 七 9 17 0 \* 園長 長 五 里り ど 西に Щ° 9 72 砲は 72 退な を 敵き 溝る た 1: 0 0 撃さ τ 忽なたちま 命い 0) は 里巾 如ぎ 其を は は 急 敵な 極は溝に 4 松き 處c 5 72

## 簡手の將大るたれらて宛に職住寺倉金



隊に 之れ 量る 揮ぎ 72 五 効が 隊な ٤ し を 17 真。 聯な 12 12 Z 齋さ を 第点 0 は 肉に 先章 隊な 藤ら 奏き 例な 72 7 突。 薄は 第5 少ま 12 L Ø が 大览 z) 同等 眞。 立た 佐ª な 乃っ 敵を 家な 72 先章 た 大だ 9 は 木寶 を Z) は 0 弾丸 丸 隊 長さ 隊な 部ぶ 12 τ ح 式は 頑な 9 以為 自か 進さ 指し Ø 0 જ 固色 た。 7 面常 時g 0 h 揮雪 て 容ら 右。 12 第に لح る 兵公 7 刀紫 易ぃ 抵い 第点 翼に あ 盡で小さ B 敵な を + 抗智 2 12 12

Ļ

ど

0

補n

充り

を

す

る

事を

2

能で

\$

**V**Q

Ø

<

地では

12

匍<sup>性</sup>

匐さ

し

7

居る

る

ば

か

b

て

あ

次質

は

巻か 雲

口3

攻る

撃ける

て.

あ

る。

0

飛

寒

下 楊

尙

氷

雪

稀

有

柳

無

竹

梅

乃

天だん 及16 0 寒光 12 地ち 将すぐん 知ち 中等氣管 ح z CK P 背点 友ş 17 ع n L 覆が 面が ~ は 佇ま 飢智 B 斯" 立。 渇か か 戦い 0 ^ る 5 < し لح 爭· 敵き 射や と 見\* た を は B ば 撃き 屈ら か た 敵な 終記 て、自 な め لح 服さ 9 9 せ 凍暑 た で せ L が、十

lζ 送ぎ 0 720 傷さ

Þ

ば

な 5 な

γQ

雪。

を

解と

L

飲の を

h

だ

者の γQ

b

あ

9

た、長い時

を

間2か

分が

宿舎

料力

水が

لح

持的

た

乃の

木等

軍治

は

ح

ti

6

12

罹ご

9

な

者の

澤な

あ

9 τ

た、将軍

は

絶ざ

を

作?

つて

本況 國(

山たか

が

何 淌 日 洲 東 春 風 色 渡 叉 海 奇 來 哉

た。 あ 分光 た ح 0 0 た、齋い の 率。 わ 中ち 藤さ 7 際な 居る 家な と飲ん は 易 た 銃い部ぶ Z 劒に隊な n 12 を か 間ば 揮ぎ 5 ま 9 z T 中等

敵さ n 家な 壘る τ を 勇ゥゥ 援え 12 薄。兵ペ 奮る す 2 17 た 呐き る、そ 送\*( 0 t 喊な の 正言 72 Ø

め

面常

聲系

淸

立る を 率さ 0 科的 0 我於 軍な臺湾 攻る わ 步 12 北岸 軽け は を 落な 方は が、 巻か 屠な は ち 渡れ 第点 第点 115 る 河\* 72 事な 0 おり 軍ルレキラじん 旅』第巻 Ø 占な لح 左。 團だ 領蒙 な 岸が、戦が、軍が 0 12 属で 12 線( 0 由上 な 協力と つて す 達な 0 る 右す L 翼さ 任だ 72 第点 が 12 務む 師じ ヹ゚゙゙゙゙゚ 添さ 軍公 で 團だ 木質 U あ لح 前だ が 軍に 0 0 0 進ん た 連な 将軍 手で 絡さ 三人の を を 着っ は 取と け 九 例な る 日 か る Ø ح 랓 午 通点 لح 前だ て b 12 12 九 步性 な 田泛 時じ 兵分 9 莊 第に た 臺が + + か は 分流 五 6

西にしたさ

聯九

田江

田なる 莊や 試に CA み、 将すぐん 臺だい 着 1 12 τ Z' 中も 通言 答な は 0 な 12 す 口音 口克 左ª ) 第 2 宋き 敗は る 翼は 0 を を 慶い 北門是 親か 市中 塚な 攻号 は L を 街点 軽さ 8 9 何な 閉と τ 擔於 Z Ί h 渡れる ぢ 當さ 巻な 亂え せ لح 河" τ 入に た。 L 口克 思る 72, 敵。 Ø L 0 かやうじゃう Ø た 隱點 脱が な 退ない 0 岐® n 0 を 路っ 25 大な 去。 か Ξ 我な を 佐a 9 直線な 絕\* 軍に 月かれ 0 た 勝利 前が 山常 9 兀 12 τ 地ち 巻か 日 \* 田井臺 置岩 0 は 第5 \_\_ き、徐む 光》 忽點 塚な b 5 師し 0 へ 逃タ ろ 敵で 團長 長 て 兵公 ١٢ あ لح を 戰力 走。 衝 0 は 派は し た **ガ**º Ŋ 突ら 方の を た 木ぎて L 我於 挑ć 木等 軍気我が 7 軍 h 軍に 逃に 及"軍災 だ、敵で は は げ び 續に 女 西ば奇 る は づ を V 軍に襲る τ 見み 田元 追\* を 12

叉な

kananahanahananananahankibilikibilikibilikibilikibilikibilikib 下"る

將

兵; B

を 及 作? 0 明 た。 風 物

冷

垂

楊

絲

淺

刧

餘

村

韵な

7

著な 0

平分

滑い

陣芸

中等 は

は

練な ع 9

出て

た。

位的

0

事と

何是

を

L

<u>L</u>

皇が

拜はの

火が

中なか

ł۲

女

天》、包?

陛これ

思な 勝ってん 萬場の 0 ع 我な 朝行 清が 軍に 干 潔けっ 7 於 歳。は は 戈 兩言 部等 此。 法は 居。 を 艄 時をきたじち な  $\equiv$ 下\* 北 لح 0 耳で唱き 事 12 か した、折 紛 日で 9 12 た、十 凍ま を 4 送ぎ 傷さ 日 か 0 を かり ら初春なるて小宮 田だれたま 病~ 72 へ 火º 杜さ 望 h を 渾 牧学 臺だい だ の「清ない を は 高だ 放装 無 0 引 朝智 不 ح 0 V 日中 丘が た 明ら 斷 4 0 時じ 揚ぎ 魂 時島 は の 數さ 節さ げ 瞳影 上為 て 百 雨点 T あ 々く に 0 لح 紛ま 蓋が 0 登が 人に 紛ぐ 平分 山。 家が 12 9 近はるか U) け 0 は 端は 詩し 歸か 忽 恕 n 12 اک ど を 東』ち 0 和ゎ Ť2 Z 軋き 方は猛跳

協力と 話さ 鞍る を シ 山意 1 拜は 站為 テ 半売ります。 營い 戴な 口。 地方 地\* 方即は 方は 此る 平分 時為 チ ヲ 轉な 占なり で 盛せ 戦だ あ 京が ス 領言 省き jν る。 セ 重さ 第だ 要を 以" 1 軍気來記 地\* 能上 ヲ 點に ク シ テ ヲ 冱る 略取り 後す 寒な 顧さ = ٠ . ス、戻え 堪た 憂れ 之れヲ ナ 來は 襲ぶ 力 嘉ら 1 ラ 敵る ス シ × ヲ 遂い 撃さ = 退汽 之九

Ŧī.

日"

中将させき

12

進さ

み

即る

日ら

第ほ

師し

圏 長っ

12

せ

n

た。

補性

清爾國 Į۲ 平分 月から し、五 和や 5 令官ない 條な 17 上でおっ 約さ 休 7 其を 日 2, 成な 12 + 戰だ 鶏し 軍に 9 な Ŧî. 條る 月音 動章、年 9 批准に 功智 日ち 約さ 八 まて 日 " 12 た。 成な 由t 0 2 女 金克 終は 滯は た 9 で 七 τ 在ぎ 益が 旨な 9 百 特で た 平心 の 風旭出 電だ 12 0 12 報ばる 華が は 同等 滯な 地步 族で 五 在が 12 重光章な 月かっ اك Z) 接さ し 6 列り 軍光 せ + た 0) と 5 Z) 州ら 残れ れ、男爵 5, 賜な 日为 に \*\*\* 氣ª は 卽を を て 2 あ 日ら た。 を授え 0 同等 蓋が 9 た。 C 平分 け 居る 出る。というばっ 6 72 日ち n が、 金え 州岩 四 一点が 恩智 方は。 7 営城

Į۲

約2十

6

特

運ど

ば

计

Z

9

72

b,

6

日节

南たく

71

臺\* 斯\*

τ

に将軍 基と 日ち τ 九。 4 材は 約 6 同等 繋れる 月ஜ 盛せい 笛゛ 島たる 12 八 夏ゕ 日 \*, が 月げ 炎な 臺

h

75

夫を

木

入い帯が

9

将軍 進な 其が カ; 行す 人に 12 に上陸、直 は、 加\*\* 能で 軍な し 命い た、常ない 我が 間がん 金龙 4 12 ľ 熱な 冬脚大 て、 で、 徒s な 邦台 は 滯が 州ら 0 間がだ をし Z) 時じ 0 ち 在さ 領土 干 出場 方た 伐ぎ l۲ 9 の 月号 庄さ 臺が た 臺で な 0 發は 乾な 一頂、交水、 יע 任允 6 灣な Z 南な  $\equiv$ 燥。 し 5 編え 大家 **V**Q は 17 12 日 \*. 無む 道營 後で 苦' 就っ 入ぶ 連ね 味み 路 全 た 鳳ょ 12 酸る Z) せ Z) Ø τ は 山き 6 6 金克 を せ し の乗船 背点 嘗な < た 進ん n τ 州岩 嚢なる め 成な 層為 0 7 軍な 愛も 12 後、屢いないは まて 日ご 12 5 行っ て L L 送ぎ ず、交かっ 中如 附加 あ 72 澎湖 τ 0 を 近是 9 次( 此。 湖で 12 十 な た が 捨す は 通っ  $\pm^{\epsilon}$ 役を 島たっ の ±, 匪で 更高 7 道答 機等 は 馬第 日岩 闘ねん ij 路が 匪で 蜂は 下点 公う 基。 12 闘さ 世 **%** 起\* 港が隆ん を 12 て、二 港が 険な 何智 掃 Ø 12 12 灣か 悪る 事な 於地 碇い Įζ 除ぎ 0 平分 上。 で、輜重車 日が 定に 設さ し が け 泊な 分が て、二 る 備で あ 干 の 媾ゥ 臺な 日 " の B 0 任に 和出資 + た 北沒 な **1**2 か

灣守備

守

0

み

を

らじ

樣な

恙で 将すから 1 2 到等 Ł 連ね 見み は 廻は 例な た。 L の 氣³ 7

っと機

嫌ば

が

悪な

ζ,

5

うと思

0.0.0.0.0 12 12 \$ 役さは τ は 赤。 あ τ 爲で あ 12 女 臺だい 同な 毛ジ 2 0 來會 立た だ 南流 ľ 4 布) 到なるなる 72 た た、 た \_ の Ŕ 持。 か 佛ざ ぬそ を ح 北特 72 6 張世 方はっ 像き n せ せ、 辛s -1 な り、たいみ の中には、 ね 幕<sup>ば</sup> 蛟\* Þ で 日ち + V の襲う لح 木 は 五 南恕 為如 僚か まで 像き 里り 部第 Ø 來は を恐ん 評判 ら ね 連れ の 嘉<sup>か</sup> 臺な 7 を 仕<sup>し</sup> 蚊\* B 中さ 灣か 行が の整 大紫 と 思\*。 守し < 蚊゛ 義<sup>ぎ</sup> 進ん 街" 備" Į۲ Z) 取さ 0) 至な を ~ 减^ b 太 口方 甚な 12 塚な る 續で 處と נע る、将校の て、そこを おろ 司し か V 司レ け ら、或るき のに別?s 令<sup>n</sup>s 部<sup>x</sup> 令官 6 اك 72 し、大族 ~ 聞a 所 ラ と ع ح ઇ 健な 當な I, y 置\* 口克 な Ż あ 康ゥゥ 院に 座ぎ を ャ L v 0 0 た。 た。 つ。 た **ガ**º の た 易 0 頼な 熱な ζ 司し さま 餘上 時島 h 山之 12 木将軍 程 分か で 門影 感が 0 じて、 好』 大览 ざま悲 部" を 事と 占領領 < 17 修ら で 宛ぁ 八点 な 繕だ あ で を 施 だ 治さ 9 ч L 院を 9 な た、寺院 た。處 する た。 **ガ**º 法は て け し、天井 Z を m 者ぬ 誰か ح 木<sup>ぎ</sup> 司<sup>し</sup> ば は 高な さへ生 Ľ اک 恁ん

令官

た

**j**;

祀き

0

見み

が

壁な

つて居ると、将軍 はじ ろ

頃る

B

2

「兵士は

麥片

酒" t2

な

h

何

5 8

非常に贅

澤な

たな、幾

許多

ほど費

9

た

Ż,

ね た、葉 僚か

の <del>一</del>

人に

藤さ

中す

佐ª

は

答<sup>た</sup>へて、

<del>Б</del>.

快いら た、あ ては云はず、 にか 将軍 る 時齋藤中佐 ול は 0 そ

「さらかと云つたま 六百 へつて、そ 圓え も 費\* のた つたでせら、然 めに補充を ユー、山門に起臥・

L

し贅。

澤で

な

して居た。

ぞ 飲<sup>の</sup> が 麥片 茶。 んて 酒" 限等 であ を調へて将軍 やし った、誰な な からうと獨語 **%** の 前<sup>t</sup> 勸さ め へ持\* 7 も、兵士以上 のやうに云 つて來た、将軍 の物 った、中佐はす は を 極さ 食' め は て 不\* な か か 偷"

たと思へば廉 **ふことは、** かものですと云つた、将軍もありません、司令部の者が病 りません、司令部 も 强b

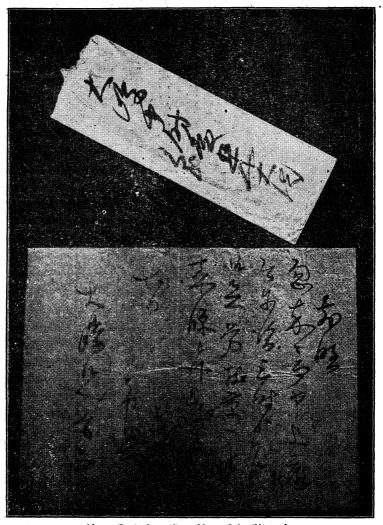

簡 手(時 當 佐 大)將 大 (藏氏實輝本山 市知高)

木

75 

將に 好』 12 加黎 な 軍な る を تح 軍 之中 天で 不。 は  $\equiv$ 火で 流が 凡さ は 抽ち 及背 ار 伊い 幸か 極語 + 0 が n 7 لح n 付る 惑じ 子で 八 謹え 兵心 洋ジ び 23 め 樣; τ は 年な 最け 居る 士山 盃ブ 齋a 12 難が 悲り あ 7 は な 居る 女於 0 健な 同情 た 部<sup>ば</sup> ع 藤も 3 心是 は な を た。 為ため る 手で 全だ 臺が 把き 0 12 0 鑑が 即なは 下\* 柄だ 富さ 7 南流 から ば 樂 御ご た。 間な を あ 守し 騙ち لح 5 か の て h 料な 静ら 俱は あ で 呼上 9 備" 6 走。 斷だ 子で た 校が 掛。 居る ば 7 12 で る な 0 す、 何<sup>ど</sup> 泥罩 夫ふ な 下" て た n 部流 中意 < L 居る 将軍ルレマラでん -t-L 名 る 人に 下办 12 72 V 、将軍 る 7 戀ょ 程度 0 B 慕' 兵心 5 V 長女 生は 比で لح あ 0 卒さ n 0 ልን 心炎 子で 賢な **田**.ば 較な が る 7 ъ; V 、将軍 夫』天で ኢ 盃っ 夫ふ 的な 精が 21 人に伊い 勤え 希曾 人を真な 子し 健な + 燃 だ 子飞 息を 子で を 全艺 な 望り H を て 九 Ż 生。 が 爲ため 敬は は 召め B を あ 7 年な τ 重き 初き h 季な 教な あ Ø 居る ば 何" 9 女質 し、将軍 日っ 上が た 春はる 9 春は 7 育い 72 נע た z) 夕き 0 交っ は נע 9 Ó 9 L ゖ゙ 6 静っ 糧ん 場ば 7 41 6 .7 72 際よ バ病身の 子飞 だ が 逝ば 風ぎ な 合な 下岩 n 7 12 上きず 声がある ど 歸。 夫ぶ 去章 あ 12 な け V 12 人儿 乃つ 雨 部流 て L 服を B v る。 粉さ と云 も、普 下" は Ŕ て、 木聲 0 L 72 坐\* 家け 中意 全だ τ 軍気 0 通 體な 居る 9 談な で 12 0 12 12 0 7 勝さ が は 來會 12 た 胸な た Ø. あ 巧( 居る n 婦が ク 大智 12 對於 0 0 0 で た 7 た。 4 將 す は 底を

機等 長さ 克\* 東島 征ば は 以 中等 < 停み は 來 笑な 車」翌さ 0 لح 難な 場。 2 苦' 5 τ 廣な ^ 居\*. 出て 偲ら 72 迎な 8 が 今は 7, 頰質 5 T ح 12 な لح 溶か 0 十 多質 b 肉に 46 九 文 Z) は لح 日ち 落ち 出版 午さ L 0 5 征が 後で 72 72 中ち 鬢が  $\equiv$ 髪は 0 Ø 勞多 大龍 **浩**、 あ 仮が Ł 瞬た た 犒賞 5 を 深か 通言 0 < 過か 12 形さ L を 軍犯 12 抽點 は

h

ず

る

0

を

見が

de

0

<

如ご 四

澤が

第点

師し

團だん を 歡い τ せ が 将ってん 迎如 迎紫廣紫 憂な 場ま ^ 島は 六 南沿 得な Z) n た を 日に 守る 72 7 **Z**-て 中が 停る は 字ゔ 時き 備で 多 日ご 車! ガっ 口に 12 妻記 年亡 湯ゆ 0 忽なな は 場。木質 事を 12 Þ 地ち 将軍 着され 島は 大流 0 終は 義等 家け 職に 南北 Ļ 理り 2 17 Ø 立たを 側にの 直だ 7 あ 蘭る 家\* 樹た 凱ば 12 5 <u>74</u> る は 庭に 月かっ 兄覧 設\* 旋\* τ 12 確な 0 / け ع 廣な 十 姊為 け 中等 事じ 出て 間會 島は Þ た 心是 忽な か 務也 12 日ち VØ 人に 所にて け 臺な 向か ち 物ぎ 12 を 市山 9 南流 0 12 72 長舞 民党 時じ 者。 安え 7 F15 花は る 沼岩 B 平が は 泊量 を は を 狂 あ 支し 港が 失記 9 察さ 散ち 店だ 2 す 付っ L は を 0 出場 た 12 る け 潰や 72 な 置加 ば 發っ 0 將言 か 3 古も 軍人 御二 か 72 0 殆に 6 川加 用き は 72 h 旅り 12 船は 夫が بخ 歡る 時台 館な 豐 人に 官的 0 h V 12 橋は か 民党 だ、有いない 山常 0 人い 九ま b

總さ

出て 志し た。

て

車貨

者は

は

0

12

搭売

Z.

0

知し

Ġ

*プ*′2

二師類に赴いる。 任には す 斯\* る豫』 ζ 定であった。 τ 日ち 清に 役き z) ら 凱が 旋光

は
雨
の
軍
の 0 0 日ゥ 挨ち を拶でする 拶き 場ご た、東京 へた「祝凱旋」 いた のは かがいません 一兩日 旗。の は 朝き を逗り 新だあ 0 72 ちに

母は

勞ら 大智 Ţ 意い 暮、 年亡 6 を な 友い 經^ を n を < Z 人に 越⁻ T 思な 0 親に 來雪 Ż ፠ 愛と 戚さ 72 τ 0 0 誰な 萬ぱん た。 0 て 十 ծ. で 里, あ = 彼れ あ 0 異ぬ 9 日に ઇ る た 思智 12 か 域を が、云い は 0 6 7 易 C 切め 轉花 W 5 居る 7 戦だ 出だ 仙だ \_ た L 臺だ ቃኔ 満れ 72 梨 週号 洲岩 事を 赴き 日ご 間か 2) z b 任に は は 後さ 天で休覧 憂な る 伊心 養き ^ 海な 退で لح۔ 子飞 せ V 云い b 渡れ 0 た 例に かれ 墓間 S るべ 9 出栏 7 数な の 4 と、 湯<sup>®</sup> L た、壽な な も ^ v 地で 0 限等 将する 子飞 家け لح n 易 Ø **V**Q の 人じん 静り 弔る 程度 氣。 子で詞じ は 0 質ら 易 等。原是苦气

た、将軍 の 壽va けが 略出 四 物。 子で 凱を 師し 刀站 旋 語が は 團だん + ッ 自じ 長き ま 日 か ブ 大灌 は 支げんく おん 壽な 旗は 朝き 子で 小。 東き 7 京なった 刀と ^ 旗だ 仙だ 自じ 出て 12 臺だ ^ 送が 着っ 0 τ 12 無ぶ 限が 5 V 居る 事じ 6 n 7 72 を 祝。 τ 誠な 0 な Ľ 赤が 意" は ななっとなった 阪か Ļ あ 真な 先だ び の <sup>\*</sup>
いま る 0 と、 限。 祖さ 僅で 東き 京やさ Ø へ ス<sup>は</sup>、 震い 9 اً ثأآ 間 12 な 0 民な で た、静ぷ 挨い 4 及ま あ 芽ぬ 拶き び 9 L 出て 子で 友い 72 夫ぶ 度な T 夫ゃん 人物な z 鹏 から لح 校っ を 子亡 0 出征 籠で 息を 1117

め

迎票

中方 τ は

門為 Z

前だ

迎。

満た

洲是

Z)

日中

日らか

を

見み

6

7,

L

新と

將

軍

を

+; 5

片え

の

見な

を

用點

숯

Ø

かく

死し

者は

0

を

開覧

出了 を 人に 5 聞だ 7 地步 5 Z 臺が 出ぬっ 度を 知し は ይ そ 71 B z ず 軍気 東島 灣か < る 出て 母か 慰 0 發力 京き 凱ご は 0 以 樣。 L な 大览 團だ め 0 人は 旋さ 去音 て 長等 到答 前が Ø 前だ か £ なる親に 着きゃく す 年ねん 直管 9 父き 日ご あ か 0 企は 12 7 樣。 る 九 ち 仙だ 6 た 0 書だ る 迎ば 迎 、将軍 女 用語 彼が 12 b 時じ B せ 臺だい 事な 0 い、将され 準備 還か 刻る 地ち で ょ B る ^ 自也 + 發さ 軍允 B 0 ع 通言 23 9 事 書と 守る 宅 七 て ţ 0 知ち 仙だ Ø がいい 云い 8 を 備で 日告 用等 す 家\* < 喜だ ^ L 飛さ 3 0 征な 意い 知し 向む 庭い ょと 12 た、将った ^ 7 ば il b 5 清に 12 赴ふ 任に H で 造\* 12 L 7 じ τ 0 か 居る 任だ は 知し な 0 7 B 軍 将さ 命に た τ 1 6 か せ か 嬉れ 72 生於 を 通る 爱? 居る 0 が け b 軍 せ 0 b L 受う た る 72 0 仙ば (J) 72 < 者に 12 AL 0 私し け 凱ば 勝っ の 中章 書は 臺だい を بخ る 本質 むない 1850 B 信に 7. 時g 旋點 で 典は 面が 意い 市し を 端 東き は、官民 漸 B 迎货 が 民な で は 京 新に 書な 出地 < は 知し 見み は す あ b 聞る Ł 知し し 此る る 大麓 た 0 出版 ず で 通言 12 2 名は 費で 袈げ 連れ 25 た 将軍 事を 發力 送ぎ 合が 12 た 此上 譽上 用も 奖<sup>a</sup> 0 b が L な 居。 0 で を 12 あ 0 7 例が 宴合い 大紫いた 凱が な な 將き た て 節さ る 軍 あ 旋ば か か נע 戦な 7 あ L 9 6 0 勝 0 る 0 7 を 迎ば あ 9 る合い *†*2 た ح 好る 時じ 12 意。 b 將も 戦だ

者、學校生 師し 拶き Z) 悪長夷 の 沿流 道紫 へ 入sっ け 東京 を 12 た、将軍 L 過す た た、停る 7 7 せ を ğ は 徒がが 過す 歳な h は 0 な 軍な 知ち 應っ ğ は っ ば 車 + か س پ 聲ゑ 雲は 事じ 0 た か 場是 5 師し 41 を 勝かっ 挨ぬ b 0 נל τ 5 日にち

以縣官有 浴ぁ 間。 拶き 團だん 12 如さ b 仙だ 午ご 手は 乃。 司し び **〈**ه 師し 前ば 合な H 木等 集。

簡手の将大るたれらて宛に助澄田宮町山峰後丹

ع

思る



頭岩 申としいて Ø 藝げ 風き 御出る Ø 興ま 聞き 9 あ 妓で 日 σ 流。 勝。 Ż ع 9 を 家が 間等 席も Ø の が 饣 た、また、また 7 は 12 幇を 粹な 園為 下烷 で 田だ あ 開設 征ば を 拔<sup>ぬ</sup> な 遊會 け あ 将き 知ち 9 3 < た、将軍 < その計畫 Z た。 9 事じ るやう」と ・将軍 せる企 V 17 た は É 歡り C 有等 は か 12 迎点 酒場 は 0 仙だ 5 名が 付っ の 間な 耳 7 臺だい な 4 園え

乃

迎會的 煙費 酒は は 将され 知节 忠き 生。 賤だ 喫す 間な 勿 此る の 軍 事じ 終す 勇% B 論な 業は を を る 0 ^ は。 ع 事じ 出だ 7 は 義等 7 周り て 婦が は h 居る 將を 快 だ 烈な 環か 旋だ す で + 云い は 軍なる 月分 ے B < 後き す 0 居る た Ø る 9 第点 知し 嚴な ع 山雲 易 な 土し た る 慌あ た な 形だ 莞を 6 0 者の 7 知节 る 格な ح 百 v 姓き 教を 事な 縣なん 爾〈 Ø 震が ኔ ٤ 1 事じ ぢ で ኔኔ 注き 答な Ŕ 米点 لح h 魂な b 17 は は 0 交え 驚き 能で あ 爺ざ 澤さ L て を は し 5 ^ τ 5 B た 3 Z で 7 l۲ ま V 9 將言 秋り 出版 應っ 祀ま づ 急き る た h た ね 一席 ま 軍允 が が 季 じ す 6 戦な ار 3 Ż 田克 機智 る h 死し 豫上 御ċ 止\* B 7 は L 盛さ لح 含か 動き て、 者や 更高 定で U 厚。 た 人克 私也 r 意い 且だ演え h 0 云い 0 اك 那な な ٤. 等。 震か 第点 趣は 得な で 習ら は 向かっ 受う 火罩 招き **%** ず B を を 0 懐き 行な 魂な 前さ を け を ~ 0 £ 慰 注き 貸か 祭さ 變ん る < あ 0 ^ が 平分 を 御ご め 文光 更かる た 0 L 賤な 和か 7 演え 學是 馳ち を し た な 出だ いない 行が 業が な 下だ 習ぶ 走。 3 長の 會議 婦が 中等 3 L 12 し V 王为 関か 71 た な た 0 6 事じ 員な 居る 小飞 次言 る な 文 能a 12 筈ょ Þ る せ 高が 0 لح 験な 宴な 度® 開き は v た 處と 吏リ 席さ 真な な 0 ŹΣ め

n

た

歡

あ

2

た

鍮き

張出

0

で

煙流

草で

12

n

**v** .

招き

魂な

郡に

吏り

が

は

B

斷註

この演習中十月十三日突然出京を命ぜられた。

將 木 乃

信と 下 た す τ 将軍 将軍が に、支陽がんである じ け 門為 0 Ø た 米点 7 n は 12 る 澤が ど將軍 集まっま 居。 珍。 あ Ø 附本 た、無い無い 5 へ 運 埋 と った、 た、 反 臺な 最ばん 9 近江 灣か た。 正t 0 は 智り < び 總さ な を 演え 物、葉のくれ 石い 大た 入い 手し な 督さ 命が 習ら 慾な い、 金ぇ 腕が で n 12 ぜ 地\* あ 6 子し 0 任に 12 6 Z) 折き 銀覧 9 御ご ぜ n 期音 5 n 用商人 た、 鐵っ 物ざ た、重調 5 た、蓋は 待な 召さ 日が 書が n す 12 であ の 力。 から 要を 骨る た る L 應ぎ 所蒙 は、將軍 當さ な 董ら لح つた、反流 17 地\* が の 0 時じ τ は、何に 上京 位る 類る 報は 多智 Ø を を 'nз が 臺な Z) 物。 同な物の 得な 御物 傳え 薄ね L 0 Ŕ ľ を た 見み は た た は 菓が 手ぬ ઇ 人と 舞な る 0 そ 将され 子し 段だん ع 抗% لح 0 で 0 軍 は、か 折ぎ 家" で す 治\* か 多語 あ 掌で を 御物 る 庭で < 績t 桂。 る 見み Ø 祝は ح ار 0 と 太 る 中か غ 此礼 御ご 善 郎き  $\alpha$ 目め اک 3; 等。 لح 用される < 12 を 丸を 爲で 0 'n す 代は 持り 口し 旧な め 3 云い 人に る 9 た ţ ٨ **\$**2 が ያኔ 上之 τ 山電名は な 臺な 5 Þ 星間 17 'n 5 灣な 0 0

つ

إكر

作な 0

如ぎ

總を

£

母が

は

5

な

3

V

女

す」と

لح

母谭 L

堂を

<

b

て

あ

る

と 云"

کم

Ø

で、何で

5

L

ֈ

5

斯か

5

L

ֈ

5

لح

思し

案が

た

末ま

京

12

て

な

É

0

半ん

老等

此是

0

意い જે

志し

12

任點

L

容な

5

せ

ょ

5

となる。

を

決き

め

關か 0 係は 地ち 5 0 は 年に 樣g 土; な ٤ 圣 v な ع 取ら 何ど 9 思。 ζ τ 太 Z. છે נע 前。 闘が 6  $\mathcal{Z}$ h は 母が 緒は 0 l۲ 侧是 子飞 臺な 訊音 を ー 緒! 灣が 離な V 7 n ^ 見神 行物 12 る 居る 8 た、す 0 72 女 は いとの心が包 すよ」と云 望さ る み 壽な で な 子飞 つた、そ v は 何ど ま 處 Ħ Ø 12 詞は た。 居。 Ø τ 裏き B 12 壽ぱ

はなか

分だで、 残さ い、母が 物。た Z) 12 夫れ は ä B は 置物 樣 褥を な 等り 0 5 £ જ ١٢ 3 費品 v L 多篇 z τ 就っ だ T < ZJ 心紫 孝かっ ぞ 12 す v 0 御で 心儿 τ 貧な 方場 る 到な 困却遊 深紫 居る 血けっ 12 理り 來は い将軍 た、こ ていまし 渡と 申さ 物点 臺ない 25 は ば 0 h な Ø 準備 母课 す は で V 4 堂だっ Z で 居る 以。 書は あ を 女 72 來は そ 生が 臺な 5 0 急な જ لح (, ら、さ が、二 灣か 斷だ 馬ば v に 考が が だ、 當な へとなる じ 丁公 三 年½ n 7 لح ば ^ አ 時じ 謝ぎ اک と て た、臺☆ 前だ 母课 絶ね Ę 堂が じ か 明ぁ 灣な か 5 Ţ る 0 日す 又靠 賢な ^ 知し は 臓ぎ 子で 5 Þ 東京 病さ n 供は 刀と 主告 ØQ す を 自じ ^ 御ご 併心 る 12 は 返え 老等 0 残さ 發は 付当 體が は 十 L L z を東 容ら 置を τ 九 せ 易い < 月言 0 72

aranamananan da arananan 6 體が 發っ V し 灣か た τ છે. 皇がらどう 静ら 刀占 せ 0 τ が B 0 軍 前だ 自じ 身み 子で n n 0 風き L た、 刀<sup>と</sup> が 夫ぶ は 0 日じ 隆分 紀ª 情と た n 子で 事だ 光雾 そ 幾g 人比 特色 其を 0 風ぎ が 灣る 祭え 今輩 0 自じ 百 同ら Ì۲ Ø 幾い 俗で 强は は 壽さ 月音 を は 里。 道營 道湾 0 分ぎ が 7 陽さ 皇かっ 子で 美き 難り 最っと 0 し 具ぐ を 同資氣電 有だ 女 波 刀と太然  $\boldsymbol{\tau}$ + 12 矯だ B 行が が 兀 Z 濤た Þ 自じ后等 **V**Q な 8 類な を 悪な 日" 者の 12 を が 唑公 ^ 9 ţ 廢い 望の 淚紫 て、我が 仙だ は 超さ 7 拜は 下か 5 L T 0 臺だい な 此。 を Ż 御ご 謁え ع 7 0 て 溢品 7 所让 子で Z) を 居る て す 0 0 歸っ 遠 0 し 仰き 事を 12 希望 る 是<sup>\*\*</sup> ^ か つて、将 τ < 容え せ を た。 光が 望ら 0 非™ 6 臺な 溶り 内だ 付っ 聞き が 5 を な な 46 灣が L け し 間音 < アーと を あ 校が 御站 ß **7**2 召め 同ら ^ 添さ 0 V 眼を 陛î 渡と 0 n z τ 道營 将さ 72 ^ 送 航か 下" 72 n 居る 72 す 軍 Ø 別である す は ガヒ 深か Ŋ v Z) 72 る B 申を る 直だ 自じ < 蒸じ B נלל ح \_\_\_ 12 L 健な ち Ø 御覧 悲り 知し 5 ع 時じ 臨る 上\* 氣げ 光紫 12 感が が n 12 は £ み げ 御ご 祭え な 0 ¥Q 躊さ あ 0 L 事じ 素な た 覺が 餘な た 前が 云い n 躇さ 0 悟ざ 務む 時當 り **バ**の ٨ 72 子で 奉 そ ^ L 0 0 を 召め ば 刀站 5 養き n 72 引管 گۆ 御ご Z Z) 木質 L 自じ は 0 0 46 嘉か 総さ 6 < 範の 常な n ار て 賞したっ 誰なれ を B 家け τ B L を 時じ あ あ 出版 示は لح 老多 推ま な τ 事ない

總 簿

六

な

年な

0

社や 0

近な けっ る 大陸 な 津っ D) 屋\* Š 2 7 が は た 宿さ 好上 通言 屋\* V 0 ^ ょ 旅情 客やく 着っ V 樣。 であ 7 لح 思。 る 風ふ کم け 呂ゃ 0 n Z て ど、 丁で 0 、将軍 ぱ 寧な h 12 は L 取员 扱き 少さ た 浴 2 多 衣龙 た 軍公 が を 着® 將 服ぎ 圣 軍 7 身\* 膳が夫が Z) 0 妻が 5 上之 は 雑な て 網點

夜\*

具。

杯ば

始時

3

Ø

風。

(495)

海が 0 車は 2 細る 将電気 のぎ 横を た、 見<sup>み</sup> 7 津っ 7 被で を 澤ま 長り 屋\* 祖を 夫ゞ 送が 布。 事じ 旅館が 先だ 人だん 6 を 務む なわればか 着® へ 下<sub>だ</sub> 墳な は 0 人と 鉛点 墓唯 母電 着っ つた 堂ぎ 達た 仙な + 0 地\* を 十 V 0

は、 ガ<sup>と</sup> た、 刀<sup>と</sup> 名が 古る へ 入<sup>い</sup> 着 券を 九 きまれ لح は 自じ 物。 り 沙<sup>a</sup> 共は 自じ 9 0 を 姿がた 着っ 前だ 12 と は な 出地 **々¹** け、 静ぷ 偲。  $\equiv$ が を 5 貴智 見み 發力 びつ 十 神だ そ る 子で L 五.

夜上

東心にもま け 子で 易 参え は 12 前、將ったっ 扶舞 刀と Z 拜ば 濱電 Ø 秋き 松っ け 自じ 不ら τ, 12 軍 覺。 6 は 殺さ 12 對於 其る 12 n 海丸 十 0 泊ば 夜京ない 淚紫 τ 列や 老。 歳な し

12

0

夫ぶ

人比 壽な

大水

十

車や

日じっ 73 儀 Þ 時音 浮が 5 母軍 6 は ٤. 5 人ぃ 江が 72 17 眠為 家か 夫。 b り、言え 州岩 0 12 曲。 を 趣。 人に 12 八はち で 汽 9

愛さ を

山富 げ 係な 幡な あ 車や 72 2 小飞 身み 本智 V τ 0 橋は 下げ た。 乘の な 東景 ^ 副さ

呂っ

z

出て

る

ع

軍允

L

な

Z)

9

れ か 愛<sup>†</sup>

日じっ

 $\widehat{\Xi}$ 

乃

6

名的

所上十

舊き

τ

西に

村旅館

へばそ

0

天だ

神に

記さ

l۲

知ち 逡ゅ 村智 0 2 巡し 旅館 た、處と 事じ そ た。 氣雪 する 17 0 夜上 が 方☆ 見み で ぺ 處 スゲ 當を あ 伯は 送ぎ は ス Z) 時じ 夢ぬ 9 つ 5 ŀ て た、記官やは 流。 臺ない 5 あ た n 安さ 時、臺水の て、 中<sup>ち</sup> 行が 灣な か る が、将軍 す、しゅっ 12 5 税關構 ず 灣が ペ 神。 事じ 發さ Z) ス 務官が は 卢、 を ß ŀ 見み 内ない 平分 ペ が 17 合は ታኝ 氣。 流 一治で ょ ス 心是 す 行き b で ŀ · 水 上。 方場 居る 流。 L L て、災災が た、す L 宜な 行が 7 て L 0 0 120 小蒸氣 · 一 月智 模的 る Z) ら لح 樣含 罹さ 出場 んと 一口に を る 報は રો 船だ 發っ 0 اک 午さ 0 告る Ø 電な 乘。 後で 間第 L が 二時 り、 定<sub>い</sub> 報ぎ 祭は T 多語 が 7) 來會 < た、た。大な 旅 期智 來會 な あ たし 館が 0 0 船だ 将き て、時景 た、粉でん 體が 薩さ を 出。 軍犯 0 壓點 九章 7 は 0 者。

が

12

西t 乘° 布

總すな

理"

6

夫れ

で

周す

蹟さ 日ち 服ぎ ば 膳だ を 案を 朝き 71 内な。夙は 着っ L < < τ 母喂 Þ 午と 堂を 軍犯 後<sup>c</sup> 服さ を = 奉は 汽音 時じ じ 車や 十 ζ て Ŧi. は 女 分出の づ 十 御 五. 發力 所は 銭さん 神が を 0 卢~ 拜ば 辨え ^ 當る 着っ 北麓 以。 v 野の

اكر

何だ

物。

を

易

口岩

12

は Z) な Z) 9 た。

易

を

あれ

U,

ラ

ン

チ

乘°

9

任に 由上 軍 た 張い 總さ を 然が 示。 2 0 9 12 理, 解と 薩っ 覺が 将軍 て 見<sup>↔</sup> L た τ 肖賞 ・動き少き大き 此る Z) 摩ቄ 總さ は 悟さ な £ L 臣是 5 九ま 時g 合は 家か 理り が 見み 7 は で ع 0 が は せ 大だ 頭が あ 族 合な 已き す 今は ょ 臣に 9 を 總き を せ 身み 報ぎ ڵ る し 12 かっ 갗 残? 督? 揮ぶ 17 時å 船だ 8 すと B 0 5 L 0 9 な 職 持的 黒ない 西飞 電な 中等 は 置ぉ 0 ふる き、たたな 村は 報ば 云い 0 押智 直表 9 7 τ 0 0 人と が 近~ 太 穢が 12 は が 來。 番ばん 中が て 來會 0 身に 總さ L す 如か た。 な あ 赴ふ 上之 何。 で 理,

> 及 將 筀 咏 大

移る る (第九師團參謀 餘上 裕ら は あ 9 新井少佐蔵) た、け n Ľ

意い を は 急な ぎま す、場 場 合き 12

は

時も

ઢ

疫を

流, た

行。 ど

0

手で

大意 て

臣に す

返え

電だ 0

L

0

主は 7

萬ん

變え

が

あ

9

は

な

b

랓

せ

んと

練ら

め

7

乃

ぶ あ 3 太 出版 共は な 千なん 将電が 断だ ご ざ n 9 v 壽な に郷里長府 z 12 5 ま ľ 子で 5 君影 ば 大丈夫 萬烷 Þ す C 5 刀占 0 L ぺ 長病 職さ 初に 馬世 な 自じ h 爲な τ ス ŀ 6 務的 志し נע B Ø 素を 兀 12 ごと 淋読 間がだ を確が へな 歡迎會 我が ま 0 入り 町業 日 て 盡? Ø 子さ すなる 流り を せ た 朝智 は ^ ござるよ、 真ななと の心。 行がすぐらる 往沒 め 馬關 h 行い L げに 來、背 。 12 z は 0 17 ずと た、同町民 n 倒な は は を \_ へ<sup>~</sup> 着<sup>~</sup> 司な 煙な ばり 笑が 善 何な n + Ž, じ 開め 私がない 返え 前~ < h 彈だ る 餘 V 0 て て、 阿\*\* た、 雨っ 電が だ 知し て Ø 年ねん z た、 此。 あ h B 0 け は L Z 9 振り 0 る 一歡迎會に 前。 止。 7 て 居ª と、深<sup>x</sup> な が 彌, ع 時g n て い、 悪? 後ち 容る T で 壽ª 12 て あ 陀z \_\_\_ 身み 寺で 72 b z 緒は ち あ < た、歡迎會 得\* る、将軍 疫さ を 女 母があ 子で اک ارح 覺( すと云 Щ° 樣。 の常温 刀と 出て 悟さ 0 ま 臨さ 5 せ は 自じ た た を 極 t L h B 為ため も 静ぷ め は 昔 か に Z) が、ち た 0 残さ ら 12 l۲ 12 で め は、生死に 戦場がある 人ぃ 子。 斃な 72 b あ を は 72 日か な つ た、 n 偲ら 有ぁ B る。 Ø 樣。 す る の 危\* 'n 5 同等 て で 行が 12 1) め 朝書 \$ を あ 砲き 若り ち 横枕。 険な 愛げ 共智 る 0 9 弾だ ないない Ŕ を 事と 階が た。 12 اكر B 如。 濟す اك Ø 級 L 態 0 何。 舊 ま 決さ ょ 0 を 失っ たっしゃ 事を て 12 郷で 人员 す し 5 ታኝ ح• ع た。 ぢ \* カ;

斯\* < τ Z Ø 月さ 十 六 日ち 午ご 後ご 基。 隆ん 17 人。 9 同等 地ち に \_\_ 泊ば 十 -1: 日ち 午で 前が -+.

時じ

Ŧi.

十

分だ

Z)

0

督 總 灣 臺 Stalladballadladladladladladladla 細な 水が 歡迎會 将軍ル 0 更。 繩な 側は は で、船台 'n τ رح を 舊と た、同ら ^ 居る 餘ま 結り 立龙 0 は 小学 が 0 た n N 如き ち Z 行言 再充 出て 終は を る 付っ < の し 洗き び け た 9 を 底を 頃る た 0 て馬ば ふ、あ 生ぃ 人と 已ま Ø た 清さ Ø £ は 46 振が < Z は 闘ねん 澄す 五 は 7 12 釣る 他た 舊 B 日" 還☆ n 頒か 紙~ 人に 友い h لح 當の 5 ち で 歸か を の 0 0 気ができ 柿☆ 時을 手で 午ご Ø 與た 9 取と 後ご た の情気 覺が 0 の 木<sup>®</sup> رر 0 悟さ た は 渡れ 日。 如言 おしきっぐん 満れ 時じ そ を 以ら < ぁ Ł, ・ ドレマラ じん τ て 0 は 41 出" 7 は لح 樹は あ n 居。 當る 遠は 水が 0 の 事な 0 12 祕。 0 た。 夕ぷ 時當 < 12 英な 老等 書になった を 舊き 暮り 新領土 のなる 當を 汲く 姿し 梅ば 肌で つて み n をら لح 0 £\* て の が 人は 横と 東京 の任だ げ、笑な あ 中ち 朽 0 澤が 0 9 7 次じ 5 、昔辺、 た、将軍 に <sub>\*\*</sub>
む
\*\*\* た を を 果は 郎 が、風き 湛た τ 7 < る た み あ τ 時 ・方、故 波<sup>は</sup> が 慣な は 井ゐ 2 必なかない 掬さ 手で 桁だ n 荒さ ず た づ S r

死し

香っか

h

守。

古意

井。

質さ

總さ

督

時じ

代だ

12

新な

築さ

L

た

西ば

洋きの

造い

0

假か

屋\*

8

V

た

粗を

末き

D)

0

な

粗を

末き

な

洋湾

館が

例な

0

7"

hahallanahahana

嚴けん

格な

質ら

素を

な

生いくわっ

を

送ぎ

0

た。

調で 子し仙な 何ど な 臺だ 5 6 は Z) 寒。 無ぶ ع 事じ 思な < 12 τ 9 過さ 困な た す 壽さ 0 子で Z) な 多 が 刀심 此是 自じ 知し 方。 も、案気 n は温だが 女 外が せ h 17 元ばん よと歡んだ。 大な 氣® 層を 好』 い、 今<sup>で</sup> 年記 は 六 + 九 の 厄含 年に だ が

此。

0

汽 日に が 赴する 道等 な 臺で 路が 家、本な臺☆ 爲で 任だ 車や 灣か が 十 て て 風き灣な B を 数なっと 不。 八 事が 總言 0 あ ょ 0 良き 年ね 北等 督さ 0 立。 5 び 交がる 派世 لح 迎於 通っ て 日に 12 72 0 官会会 おり 軍の 清に 0 は あ 着っ な ^ 3,2 た 家か 期® 此。 役き 9 、将軍 Z) は 待。 Ø た 直 は 屋を 無也 <u>ー</u>な た か 6 て、 12 જ 論なりつ 臺な 6 總さ 箇っ あ Ø め 手で ار 軍記 灣か は あ 0 た。 資し 9 17 多た 派ば Z Ø 官が た。 土芒 の 前\* 由上大だい を な 以為 匪ぃ 日に 0 含な 9 討な 本は τ 便ぶ ч 12 は 12 桂伯質 利り 修り 伐ぎ 建だ 始問 使し を 繕ぎ めて を 用も 0 改か 得礼 命い は 72 L 新領土 12 造ぎ 人は 7 今號 ぜ ß 居る ح し、 6 の h Z` 公さ Ż n な

な

故で

人だ

民為

一體將軍

0

で

0

を

掩ぎ

3

悪き

雲ん

を

کم

事な

拂は

上る縁なか

2 7

6

軍な

進さた

め

72

事と

が

あ

r

地で

來會

時출

V

12

જે

## 蹟 筆 將 大



(藏氏 僊 石 水 淸 阪 赤 濃 美)

r 5 邪に 5 淋点 向む る 0 る 處 Z 12 Z) 重な لح 如ご V 程度 将電気 5 な 5 £ が < τ < を 子飞 病 枕。 な 肺い 瘴さ 2 8 જ は 療な た を 痛が 合が 12 な 知し Ø 養多最高 冒をか < 5 相等 0 9 0 る い間、將軍 初と 氣音 督さ を 送ざ 伴觉 B L V **V**Q 酒品 夫ま 暫は 他た ど 加益 72 72 遂で す を 0 郷き 傾むかたむ にっ 時 Ø 痼で た。 る、壽な 12 は C 0 غ 疾ら 書き 恙が 他先 け 誠な 間を 子で る、 0 子で < 意い 國る ·¥. ~ 72 老等 腎に 刀也 0 は \$ あ Л٤ が 根ね 體が 臓ぎ Z b 自じ 天元 給き る 病等 自じ 民な τ そ 0 地ち n 仕じ を 政な 起な 療物 n 0 が 襲ね 12 心是 17 は た 小局長官 慰な 横き 治さ ~~ 居る 重数 静さ 5 あ 晩ば 臥ら 7 子で は B < 5 め 餐え L た 不ぶ 自じ な 秋き 5 夫』の な め τ タんし 便泛 が 人に膳だ 曲いる 2 Ø n 6 居る て、何ら で 舍让 な た 初览 5 で 0 n な 6 る 0 め 時 上さ Z' の b べ **V**2 ٤ 頃る 方ち لح 0 ゃ を す 例な ッ V2 風き Z) み

nanavananananahanahananasahanahan 看がん 書な < 12 3 屈っ 將や 0 た 0 頭~ 軍夫 護で 往りませる 手で 總秀 b 付っ 0 لح を 枕。 そ 同な ধ্ す 助学督行 て、 遁が 並た じ 添さ る 頭 婦ぷ け 府が を B n \_\_\_ 12 Ŕ で n 9 0 遂と 12 で る 日岩 0 賄な 椅ぃ 5 τ 7 で 出て B げ \_\_ 事な 12 居る 子す 幾い あ 護さ た 夜\* 9 な 奏を اک 任だ 椅、 書き た る を 質り を 7 が 易 L 忍に 日 日 日 子す 用場 静っ 置が 以 夜\* 12 効な 少き た 上等 子で 耐な 明め l 堂を 17 17 0 V を 0 Z) 頂かた あ 夫ゞ 7 す B 0 0 治ざ 秦 て 人ど 軍気 看が る る \_ る 人と 者の 7 せ あ 看がながやき 病さ Þ 時。 易 服ざ ず、將等 者の 手で 十 9 0 て、一 亦。 は 0 を 九 が 17 總言 72 人 と 督を 12 忠。 な 女 年ねん 軍 借が な 木も 腫。 易 實( 手で 1 + 夫等 か 9 附る 端 だ 絕た L 綿ぬ 婦ぶ 9 を Ø 0 官り 月的 然が 借か Ż < Ø B た Ø 0 働能 τ 紋に لح 誠いない 終 کے せ 9 形たち 服ざ 腰に 4 < 此。 + 17 る は 看が を は 類る Ŕ 輸犯 を が 17 七 B 袴ょ 2 掛が 護ご 頹分 日片 半な な 5 番ば 届は 夜\* 3 L す n を け 0 な か 12 穿っ 7 ح で ず、 壽。 72 事是 交かっ 嚴は 事な 定於 居。 の کے な け て 代な格な は 8 を た 7 は V Z あ 子で な 12 0 誠な 爲し 珍さ 時當 0 定え態な 代加 べ 刀占 V 大流 心儿 5 な は め 度ど b ツ た。 自じ 夫き ١, 誠な 7 小ち し か は 17 (, `\ 意。 0 嬌ふ 0 眠な 僅か 打⁵ 0 事、悉く た、夜気 な ع 裾さ 圣 る Z) た 12 以為 2 も 0 n 看がん が 12

病等

<

窮さ る

如き

低さ

B

0

方は

Z

0

陣ま

頭

12

扩龙

子で 12 頃をが が 送が 爵や は 供を集ぶ あ 來〈 諸と < ح 0 0 将軍 作。 た ኢ 多 \* 9 る 種し 0 べ 教け 婚え 難 眠? は た か 0 闘な £ 育な 生。 良き B 事じ 嫁か 道電 B لح は 情な を ٧۶ 人と す n 知し 後で **X**Q な 壽智 刊き べ τ が が 集に + ح n 0 子飞 b ع \$ 居る 切ぎ 纒ん ¥Q 數さ 作 た 只な 拔ぬ が な 腹ざ لح 綿な 年2 Z か ŏ け 幾公 す 0 V V し 12 n B ŏ 人, 許ら ልነ る 恐を τ る L 12 て لح 子飞 ع 居る اك n 一 s. あ 7 る、 あ 次言 良き 供览 な B 良る 人" 0 لح 或る 0 12 ٧٤ を る Ϋ́۶ 0 な あ L と、 家\*\* 女は た。 は Z) 0 抱₺ は 季\* τ 0 た 長き 貧な B 忠き + Ø v 害、 酸な 此。 知し 節さ 7 府东 郎き 母は め ع n を は 0 لح は V ^ V 題き 本は 着っ v **A**J Z) 勿ち 時景 た ኢ | 國長府 す 論る < 12 7 0 婦ぶ 生いくれる 敵な 壽。 没は لح で 4 子で が 收り 共常 人だん あ 來會 歟゛ を で 0 اكر Ø 0 た あ 覺が た そ 立 切ち 歸か 模。 然が 悟さ n τ 腹ぎ る 範は જ

だ 夫ぶ 時 子で 人に は 刀占 季 自じ + 0 风景 郎等 翁き 報は が を 得き 聞會 傳 意い < 役さ Ø 者の 時じ は 代だ 知し で る 時島 あ B 知し 9 た、 江\* 5 **V**Q 戶<sup>と</sup> 時気 多 0 皆 定され な 府為 泣な لح V る、女ななな た、丁と 夫等 し 行物 は 婦ぶ 7 せ 事是 ع 男智 0 < 銀箔 自じ の ね لح な Ø りありだ 心とべ 手で B ば が な 姫ぬ る 配ば 4 12 べ 及岩 な 0 は 後 乃つ 歟゛ 匹 ع ば 72 Š 木質 B 極調 12 書′ 生がる 人に そ V **V**2 **V**Q め 毛 家け Ę 勞。 Z) જે τ 運え 利り n 睦ま لح 0 命や 公う 12 0 12 を

居。

る

Z)

居る

た

ve

ど

て

無む

慾さ

て

生活を

12

無空

頓着

な

で

あ

0

た

5

最ば

人》

0

肩がた

擔点 格な

た、表高

は

八

+

石で

で

B

實じっ

收り 人と

は

石で か

5

ケ

 $\langle$ 

12

木 過す 家か 錦に そ 0 Ż Ø Ť の 計は 5 0 . 人に 涙なみだ 悲が な 0 ま 花は < 酸え な 費で נע 事を せ を 飾な な 25 は Ø B 9 家か 5 要い 總さ た n 誠。 そ 鹽は る て ţ 煎な ح 壽。 È め 上於 ^ 餅ご 子飞 7 v —გ

は B 知し 度と n 庭情態 B な 幼 Z) 時じ 0 外を が を Z) Ø た 、将軍 5, 事な 内ない 面と 職 戴な を Ø 口台 Ø < 変る 12 人と 12 し 御站 際な 格な た 扶ふ 15 た を 事を持ち 造っ 事を b ば チ が る あ Z) 上之 な る 9 砧 卷 נע 12 て 云い 0 विह は 太 た **乃**\*\* 暮、 を 事を n II 作? 6 が 公n بخ Ö L 嫌言 の幼婦 有力 τ 7 W 行的 賣っ な

な

土 な

臺が ح لح

12

な

9

τ

ζ.

ح

が

爲で

B

Ą٦

9

لح

છે

あ

0

で

自し \_

然だ +

目め 餘上

見み 12

lZ

v

時智

12

は

恁ん

樣站

書く

府ś

說と 時じ V 代だ た 0 + 乃の 郎等 木等 は 家は 3 が 疎を 自じ 末る何気 筆っ な 樣な 0 手で 12 歌き 張ば 悲" を 酸え 0 屏さ 書か 風ぶ 生が V 活 τ 12 張は 5 を 6 は 送が 來。 9 ч 客が 12 居る あ は る 艦で 72 "ح 褸れ かい لح は 0 12 衣き 乃つ 之れ r 木 で 纏ま + な 郎き 太 ع っ < τ は

た

Þ

5

.C

あ

2

た

が、 遂 。

17

此る

事だ

は

行なな

は

n

な

Ż,

0

た、

そ

ح

で

現ば

加か

奈な

川がは

縣な

知ち

事じ

大荒

島は

0

て 葬さ か 害' 12 12 る ~ 券を は 5 共ける 儀 壽。 Z L 酸さ 家" あ \* H, k ح 同ら 子で لح 7 v n 0 庭い る 私共はいる 本な 墓 0 0 幾い Z) だ 43 の 72 内ない 墓ば 地ち 7 遺物 な か 分気 狀さ 將 事に 最っと 地ち 地で 将さ 骸が 12 5 を を 態な 軍 易 は を は 易 軍人 育を 甞な 母電 な は あ 城外外の 移っ 8 12 如い 今ま 質り 堂さ 7 め بخ 絶た る 何か જ 素を 腸を 7 7 は ع 0 Ż 三点 72 壽な 死し 下だ 12 7 居る 暖さ 7 遠 方は す 子で あ 板だ 絕た す 氣で 舊る る £ **%**: べ 0 橋は 0 た 9 か 12 v 宜は 4 基が 5 た 0 泣な n 殊と た B を Z) が 事な נע ع 内ない 12 12 母は 口方 言だ 偲る 6 ع あ 地ち 臺な は ار の 親な ^ を び 小学 一灣瘴癘 う、と 云い 心炎 る 人に 違が 出光 0 云い 話か お 軍 Z 共は あ C が 辛と 3 0 る 0 事な る 同為 な 念ね 祭き な た 0 説さ 25 12 者の 墓は 0 頭; 25 v は か 事 が 0 總さ 12 地ち 地\* を 1 が 当な 0 あ 督さ 深か Ú, 12 て、 去。 < 72 な 通言 b° 7 葬む 永な 口言 0 V 0 知し か 0 、将軍ル 感な 多九 任に 0 た 人に V 0 12 0 少さ を 動 12 眠な 情な 事を 7 は 72 多 議ぎ 罷や 誰れ 圣 9 は 居る 出地 殊と 不。 論る 與る め あ 12 るらな な Z 12 又表 にちゃっ 同等 7 25 5 就っ Z) **V**Q 誰な う、終 意い あ 内な た。 か 母が が 府疝 ク て 地\* て 0 自じ 樣。 n た 時じ B は た 督さ 72 は 分が 代だ 遣\* 總を な 歸べ 母煙 悲な 彼れ B 12 る か 督さ 堂を 0 L ま Z 於物 ح 府ふ 2 7 0 な ~ 0 H

知し

n

Ø

事を 12 ځ 至な Z 信は る 0 じ 女 F る。 て 国る

祭が

祀し

を

續に

け

5

n

τ

居。

る、今後

幾い

百

Ŧ

年ねん

0

まで

જે

確か

١Z

け

6

n

る

續ご け

0

金が

は、大震

島は

知ち

事じ

Ø

手で

71

由上

9

7

臺か

灣な

0

な

銀覧

行き

17

5

n

今け

る日

か

多

3;

預為

後ち實じ

確な

乃 な 久' L は て る 5 大流云い た 通路 τ 5 滿ま と、そ 5 島は 9 b 下岩 は ક 次じ 知节 لح τ Ŀ 3 親と す が 渡った 0 は 事じ 世世 る 切さ る 四 心。 頃な 話や は Þ 12 L Ŧi. 、将軍 Z) 下烷 亡智 જ 今にた 5 年ね 引;t 5 付っ 12 z Z 前党 時じ ٧<u>,</u> ک Z) 始問 間智 Ø は 東き 京智やラ 機等 ず 基が 2 め v 委高 圣 Ø n τ を 0 料軍 見み 細さ 居る は 守。 前に 來智 を承知 τ<u>.</u> る、 御<sup>ど</sup> 斯, た 9 17 Ø 少さ 時g τ Ł 深ん 身に 下だ 厚。 で 頼たの 親た を す 誼° 切ざ あ Z み L 擲げ る l۲ が < る Ø る ・將軍 段為 つべ 旨語 感かん が Ö あ 命い 答な じ 深か み る き考へ ع 又將 へ て 日店 < な 0 御站 云い \$ \$ 6 許ら ず、命い 引 軍氣 禮い 9 を を 持<sup>8</sup> \$ τ Ø Ø 訪さ を 祭ら 取也 言を 申書 日ち 千 Þ 9 9 葉ば 祀し す 圓系 7 12 T た 以小 料な ٤, Ø は 母课 外か 包分 が、 今<sup>s</sup> 居<sup>を</sup> 5 そ 15 堂を 5 z か 17 n を 0 n 12 深か 以 墓が L な 上も 後で た な v L 0 0 0 意い げ B 出だ 事に τ 味み

置增

۲,

今ま 祀し し

を

ぁ

女

を

云い

督

引き か 體で 女 自じ 不。 9 廳 た。 活力 可以 分がは 換か で 6 け V の <sup>あな</sup>だ Þ 12 換か 0 0 後智 n 潑は時は督さ ^ 何ど 悠ら 口方 役さ n ど を で 喜な 時じ ^ 長き 人にん 悠ら 銀覧 灣な 代な 5 8 は 走場 17 す 長 B 尖が な 於が 貨物 + 5 圓る る 12 12 12 時じ 満た 向が 事を 膈か τ 民族於 6 な ح B 間が z 豪な 之れ لح ど は け 17 9 け せ τ, の観念 行なな 샇 7 z 棚な付っ 灣か رر 71 る 引 通る だ 總さ は  $\pm^{\varepsilon}$ U H ^ 上 7 換が n 瓦急 τ 用場 日に督さ げ、民族 が X 居る L 本性 0 ま જ 0 無症 す 5 事を る 0 逸ら た な 政態 ど か 時じ 者の か 政tu 話が V て 病ふ 12 ね 間かん あ 世質 Ø 0 極点 困な ع 時き た。 を 数 盤 信 に は 渦す る ع B 不』 ぎ 5 弱さ Ø は か 張り 前气 女 ね 深に だ 5 12 用も す、 何<sup>ど</sup> 方がた 民な た 切さか 紙祭 L 兎と v `ح す か 政芸 な だ 6 角な z 廳さ 奴い ると 門光 5  $\Pi^{\vee}$ 指し 20 / 何月 જ 小飞 で 17 け 定な 0 0 は、 此で 役さ 言に 四し 72 五つ な 0 奴ら 人に を 日 v 方はっ 何な 每点 Z. V 9 ڵ は 云い 日ち 112 力な 17 12 0 3 午ご 時じ 此。 12 を 刎<sup>は</sup> 來' 掲む 日っ ぁ 前党 8 拾き 0 ね る げ を 時旨 る 6 છે 何を度当 紙し 0 る 時期なる、人 時じ 正如 ع 0 づ 幣な 7 0 が 見み 確な 云い が ļ / 0 少红 12 は 例な b 紙し 流り ţ 民な 守。 何な 幣い ¥2 が 火大な で 通言 る ば 民な は あ 時じ が 0

將

準したと 将電 模。 節は L は 時じ 7 何ど 的智 Ø 生活ない 他た 5 臺で 灣官東 0 か 覺が L を 送ぎ 醒ば τ を は、 Z 0 τ. 待。 0 此。 較な 悪き 居る 0 風変的な た 外点 給。 を

矯な料な

B

ょ

5

以。標分

0

が

高か

ďγ

0

た

Z)

生だ 活力

B

從

お 軍の る Ъŝ 0 外を 用点 へ 出<sup>て</sup> 意い ઢ τ 何智 は 5 瘡ず D な 分ぎ す V 怪け ع る 111 to

預か

を

7

居。

נע لح

6

臺な

灣か

0

烟た

Z

皆な

が

堅た 難ない

徒と

け m

بخ

勞ら Ø た لح 行。 12 か L 為非 な 6 τ 最が 隨る B 0 分が 格な l 72 た、そ 將き の苦な 苦' 軍炎 12 0 を n また。 した、結局自ら をというが て 前是 時曾 で 46 ح

< 用袋 時じ 此等 調金 L Ŋ は 方ら た 女 る ^ 0 者の だ 日に 本なん て 15 日に 本暦がとよみ 香 あ 月<sup>定</sup> Ó は た。

を 當さ 者の は あ h 랓 せ h 本暦 لح 何ど 0 渡れ の n ^ 月ま IF た 9 、将軍 H v 7 ど を 居る 渡れ 示し る 9 は 7 L 0 Z 居酒 て が n も、 正\*\* 少点 る r だ v 間音 確な Z) 5 v ら、たい大ない にがなった。 うか 7

體い は は獨語語 n る 筈ず 暦れ 0 Ø そ Ŕ 用智 5 な ۲۲ V Ŋ 事な T 强に

を、 夫ャ 居る < た、清な 云ぃ لح 0 唇も

様<sup>な</sup> に かとの評判 俗で 軍な 7 Įζ 吏, 聞き 7 嚴。 z 1 政はは 融っ 終っ 格な n ぞ」と 12 は もあつた。 ح Ź 通ぎ 17 ば 困覧 L 壓っ た n 今に度 た。 つ。 **%** 過す そ 騒さ 迫ば る ぢ ぎ立てた が ぢ 利音 Ť せ Þ \$2 0 5 至な る が Þ か 民な 總言 ぞ、彼れ る 虚 た 政力 出かっ な な n

督

が

7

場とし る 視し Ŕ 5 な 事さ 高 は な v 艋丸 V か 舸か Ø

間ま

出て

か

け、 部<sup>※</sup>

下"

Ø 将校から

其を

Ø 他た が 賤や L v 遊る び を

して居る

督

大見のゆるとならへぞにこ きをきられかってきるだがそれ

、の軸及楣間の小幅共に大將の筆なり、丹後峰山の芦原市氏の所藏にして床、

大 將 咏 及 雏

dianabababababab 12 み あ 軍犯 9 2 準ぬ 一昔徳 将軍 臺な 見み る は 7 な 女 東 自かがか 灣か 居る < る す τ が 美" て 5 内ない た 芽゚ 川龍 ع 12 能 書き 風き な 知ち 地ち 時じ ٔح 出て 報は 於な £ 食は け 事じ 度な 代だ 告号 0 n 7 7 Ļ る 0 あ n 0 各な < ۲۲ て は 幸存候 兩点 は、公公 だ 辨浴 ば 旅』 知节 B 終は 0 副官ない 将軍 け 宿ら 事じ 陛公 12 質ら は が 儀 τ 下》 素を 就っ 砂。 Þ 臺が 用き لح か 用语 لح 祕。 17 糖ら 北楚 意い 書か 5 件な જ V 書はくれん τ L 知ち 0 < 御さ 0 12 た、赤い 答ぶ 己會 付っ 來〈 あ 0 移る 機會 を 禮い る が V る 親と る 嫌ば ٤ 客 代於 處 72 類る を 例な 0 克』 食も 必な て" 理り す を で が < ^ ઢ 12 ず パ 3 知し あ 手で 例な あ あ 出だ 紙な 0 總さ る b ン ~ 0 る す 办 四 督さ 事を た を あ せ 真に 時g 生ん 事に 例な 75 0 出だ 5 0 くれんしゃ は、臺所 斤荒 は て 能で 72 12 す n 常ね な あ 宜ま 時g £ る 胃ず あ か 9 ţ し 17 \$ 挨る 12 た 頭; 互,t 0 9 5 人な V o 肉に 72 72 ኒ 拶き 智品 12 12 12 類為 ٔح < 12 慣で 公 慶け 日ち 對か 0 n 來' 方場 4 て す 0 包险 0 b る、す あ べ 樣。 Z 粉電が 差記 £ 生台 S 0 12

間が る

Ż

12

0

٤

た

ع

ğ

£

變は

ઢ

72

計し

B L

局長を 京 軍 其る 他龙 公う 用為 0 高かっ 等された 4 が 續で 京ぎ す 訪ら る Z 問意 5 す る、と L 7 り将軍 は 最けん 歸べ E " 0 な τ 態な 來' 度と る と、民党 て

吃き

立。

L

T

づ

事に 女

て

あ

政長官や

や、軍に

務也

が 旨な 其る જે た 寝れ L て、翌さ た、歸 נלל 將や 事な لح 72 < た あ ح 軍 5 白岩 L B 0 は n せ は な 官邸の 或ぁ 途と 臺が 至炊 た B 6 朝5 Z) 5 将きない 上流 は 灣か す 5 る 同な n 番ばん 時じ 時g じ た 總さ 衣ぎ 12 る B l, でしゅっこ 間がん 泊と 淡な 人な 督さ 0 اك 粗を 乳が ع 洒き Ø 水館が 祕。 着き 末き 9 め 0 は 0 12 0 話性 發っ 書官 之記 都? 任に B て が T 杯ば た 戴な し、 上、 合な あ あ 8 飮の Ø で て ぜ 宴るかくかい ぁ B て る b を 0 12 め る V 職 野の 字。 ば ٤ る n 72 だ た 知し が将軍 が 7 Z) s 總さ 5 n 0 都。 72 務 12 V /\*、 黎; 静が 督 太 居る 隨る 宫》 時記 ħ 5 r る 念を 養。 行が 御ご 事じ で 府" لح 朝 Ø 12 た 和的 軒な 務也 Ξ נע 思数 は て る L 夫き 再た 宿き て、婦へ で 泊ば 引管 服さ 婦ゞ 9 0 言いい 酔るか 朝了 す 総さ は 7 几 は び は 銀覧 居。 意い 御ど 食さ る لح 0 6 極で 行が تع を 事员 る 氣' 氣® 酒は 17 深と L 官邸の 用。 と、平 食た لح 7 支し 歸べ 地步 味 を 切さ 店がある ~ 仙だ な る で 下岩 3; で と 上記 6 臺だい な 生ね 頭ブ あ 0 な す ま か n 72 木s て 0 ţ 痛 ^ v 0 た、将軍 が、軍気 村医 大り 行物 衣ぎ 5 لح か 72 72 0 は 為ため か そ す 予 川が 脫粒 る、 氣<sup>te</sup> 服ぎ 丁公 つて 殊に 0 n o を 話に 0 *†*2 0 き 0 V١ **≥**⁄ 出勤 て 質ら 外货 時g 12 分光 送\* 3 女 17 素を 僕 第法 洗き B 酪゚ 9 / 6 轉る 町で 簡な b τ L L Ŋ 易る 隨る 師し سي た 9 下光 た だ し 感な

宜な

た

す

時g

行か

\*

ع

團だん

6

夫がつ

人だた

が

自じ

ار

B 薬す

を

持。

つて

來曾

7

す

た、 無<sup>tr</sup>

論る

深に

切さ 7

な

な

B

添さ

9

1

居る

る

Z

詞点

下程

身に甘る

^

る

で

は

な

v

が

午さ

後で

は 官が

野い

歸か

休

養き

L

た、す

る

ع

ぴ

0

は

總さ

督さ

Ø

育ない

l۲

晩ぱ

それくわい

を

催战

ې

n

る

舎 0

で、予

B

\$

招級

Ę

を

受う

H

7

12

**%** 

苦る

迎影

Z

夜ょ

終に除ち < は あ あ 12 将電気 何公 25 來き 7 0 0 0 た、明め τ 行物 た τ 行物 #1 B 後ち ž z` は 下华 か 他\* 届も 治。 個で す n 0 高かっ 人と 時富  $\equiv$ 人比 2 な 7) た の 并<sub>是</sub> + زر 0 ¥2 V 念治 基は 同ら Z` た Ŧī. 對於 B め、彼れ اک 墓。 年2 L 0 ß 臺な 御ご 打っ 地ち τ 宜ま B た 容さ 處で 灣な 深と深と L 12 情が Ħ 量には あ 神に < 此。 切さ 7 處で 社に る な は B L 断さ 感が 母際 7 12 0 ば 到も 涙ゑ 四ま 雑ぎ 堂を 鎮な 底。 Z) b 17 邊り 草さ 0 座ぎ 他龙 申於 9 咽は 0 基は 式に 人に 33 ぢ L h 雑ぎ 生物 ار 0 上\* Ŕ 參え げる だ 草章 列な U な 想 い、公に 0 を 撃け 計した す 像さ で と、 今<sup>に</sup> せ る 12 16 0 あ た し b B τ め、 特 度ど 0 5 居る n 對な 及な た、處と 取ら は 72 *†*2 ば L 、将軍 治野軍 た 12 τ ¥Q が 所と 渡と は そ 當な 0 は 喜ない 更多 で 御ご 樣a 母母 時じ せ す 自じ 12 堂を は b 深か 身に居る を 見み 墓は n v で 墓場参り 72 地ち た 深と 5

Ø

掃すが

46

を

事を

切ざ

か

下於 居。

3

な

質ら لح

12

作

が

隣t

督 總 dt.lt.ch.lt.ch.th.th.th.th.th.th.th.th.th. た 耶蒙 郷に 振ず O נע 由上 好す 太 藤紫 将軍ルレヤラでん や、 華。 内な 誠な 0 9 Z Ę 17 井ゐ で る 意 ょ で 軍気 作? て 0 0 少さ 0 自由はたけ 将さ 将さ < 麗な て 漬け 頃る 手 は だ 0 吳' 軍 何に 物。 總さ 7 づ で 來會 を が 質り 6 を 督さ 事さ 生で 主は n 居る か た ^ 内ない 素を 5 土み ع る B 府" 地。 な る 6 12 \$ ع 7" 物。 Z 産げ B 云い بخ 大流 鳅 72 L 0 あ ^ 生電 は 轉ん 語な 根点 を 深か 0 た 0) 12 0 物の 花は 事员 持る 衞品 持も 大だ 7 任に 72 る لح V r 注き 根な 手で は 7 z す 事に ح **%** つ 絶ざっ 輪に 傳え 來會 لح 食「 ح 意い づ る 12 は 蜜 對な 72 7 を 鹽にか 時。 が Ŋ لح ح B 6 相な た ح 居る 今ん 競ら 持も あ を Į۲ 1 ち 少なな べ「家 正章 近5 \_\_\_v す 72 付っ n 夜\* 17 0 箇っ る < 宗な づ は 安る 720 何智 は B H 私たし لح 安る 膝き け で な て 事だ 12 0 将き 壜な Ø b 藤ら 元ば 生で か 12 B 0 2 木智 歡な 軍 Ø 飾っ 家さ ğ 0 જ を 例な 0 た 村医 拔塩 'n は 知は で が た 趣は ば で 非で 人~ の 自じ 味み 送き あ か V 常さ が ኡ 分が 7 から 納き は を 別る る 9 赤 手で 人な رر 持的 振な め 宴え 總言 辛ら 0 て 歡き づ が 味\* 邸; 舞響 坂が る を あ 客 0 Z) ぁ が h 開き が 内ない 7 0 府ぶ 0 9 72 賄 6 少。 る で 居る 野で で < 0 72 漬っ 時å 生で ど 賂っ 心炎 ر ک を D) 72 參え 歸智 か け 5 4 中か Ø 割さ 0 謀り 意い 6 省は 時g 72 ね き n 3 12 と 受す L 來い は 大点 B 0 た 味 0 L け だ 7 農の 馳ち 時報 あ て 7 地\* 根な

少さ

ば

納ぎ ع

め

走。

は

人な

L

る

B

將

)5

少ない。 玄陽なる と 云<sup>5</sup> 討っ は 及が 将すらなん 将軍 将軍ル が ば 何当 云。 v 7 添さ ¥Q 5 9 9 女 處と 挨め 间星 が な て" は 72 ^ Ø 12 て 7 膳だ が す 帽等 拶き 5 軍に 座ぎ 出て 7 10 あ 0 を 12 す 人だん あ で 敷は 迎票 Z) が 脫粒 72 行 る る あ 12 た 0 إك ع ع 喜な Ě 洋サ ば る 7 72 0 は 藤紫 72 灣な 洋井 刀。。 御ご Z ÷ 訊音 Ż, 井る のた、将軍 刀心 少さ を 灣が 内な 馳ち し 办: 少さ V 6 がら 立場の B 將 12 地步 た て" 走言 對於 7 長が 収と 0 لح あ は 奥ぎ N は ) 将軍 質じっ < 燒 12 委。 9 0 0 刀龙 7 が 膳せん 居る 况 た。手で 鳥; 座等 細さ と 魚<sup>か</sup>な 應き لح 臺が が 敷旨 た を がら酌し 者の 知し 接。は 灣な 12 ^ 伴い と 云<sup>い</sup> 同さ 6 室ら ^ 懸か の 0 7 - tt 出まる 身で - tt よう か 煑に 並言 5 定記 け V 洋サ لح る 浸が べ ば、 書く 7 刀べ 0 0 L を と、将軍 と外然 て、 あ 何だ 心法 を L を 刻さ 時き 様な Д`э 嫌言 7 る 取さ 限ば 頃を同る に 野\* 身み 72 2 Ë 9 12 分光 地步 は Ź, 72 r9 7 行っ か 武二 儼さ 英な 0) は に 送き は 胡き 7 心。 殆是 然と 勤 別ざ 少さ 坐ら 見み FL 物点 将さ て" تح 安計 務也 のた が 0 を る て一刻な ઇ 他た 5 酒品 \_\_ L 观乱 Ø) Z, をび 数さ 将さ 組、 7 ∭ § 膳だ 人に を h لح 7 喫% 正業 み 軍 居る 其たん 部ぶ 0 て 帽は で 居る た 様な で 宗な な 自じ 想き 子し 處 < **--**₹ 對な 像き た 仲なか 0 2 身と 壜 面常に ع Z) 木著 Įζ n 0 v 12

12

**V**Q

ば

9

て

あ

0

12

0

人と

0

ゃ

5

12

思。

کم

者の

B

あ

る

治じたっ

12

ઇ

立り

派は

な

意い

見な

を

持り

9

7

居る

た

72

Ľ

漫だり

大だ

思え

を

記®

憶を

將は 時g て せ 軍 あ 口がかい の た は 12. 臺な 自かが 計はくれて 灣か 又表 る 灣か ば 0 将軍 臺が 6 な 人にせ 任に 北代 進さ 5 V は の 中等 な 段答 豪な h は 教ける 12 植民 12 種な 46 中き 7 此る 育v B 出 席 Z は 面が臺湾 點に 12 美? Ø 白岩 南紫 71 地ち 2 心炎 年と L < 17 Ļ 12 V は な 師し જો を 於る 7 V 慕 實科 範は IF & 7 は L z 結ける 學" 費で め 殊と n z て、三 結禁 果な 校が 用き 7 0 12 龍り 士: 深か h 12 を رر 設さ 十 不ぶ で な 山き 地ち < ・ 食ぇ 年ね 居る 置物 0 足を 寺じ 0) て、遂る Ø 文芸 る す を 17 を 0 生き 春は べ 釋さ 學" 用も اکر を 迎<sup>沈</sup> É 典なん ず 歴れ U 悉 計畫 た 史し る 0 ^ < 臺が 時も 禮い を 12 \*\*\* は、かなら 酸は 疎を 灣る を を 外的 學是 校な 立た 人に き邊り لح ず 7 行な す は 将軍 な た 自じ べ Z) 費で 0 0 た か 5 B 5 72 を 事 0

将軍

て

あ

る

以為

7

補性

助旨

を

b

あ

る

そ

0

سي

る

は

勿ち

論る

が

そ

n

で

多

金克

千

国る

を

思龙

遍る 話は た を 總を 督さ 叉點 す る 府ふ 地ち Di 0 圖っ 6 應が を 地\* 接さ 見み 一方長官 所は る に 0 は が なべ 憂な 極電 ど 灣る め が 地ち 7 上等 來會 園づ 7 を 手? 返沧 備電 地ち 17 7 理り 窮。 電影 0 き、変な る 研究 事を 究う 客き જ 12 折覧 0 は 41 あ あ 種し る 0 "ح 0 眼がくなる た、冷さ لح اكر 軍 2 を は 0 持り 武二 地ち 9 人比 7 圖っ

5

妻っそ

な

B

細い 賜し 15 た け ž h な n 前だせ n 奪は ح. ど 總さ **%** لح b 督さ は 将電が 動き 12 て 時じ た 取占 は 機智 Z) 代答 で り 上\*\* は 12 其る 1 品な 動き 年記 は 0 行。 72 げ 不ぶ 晶が 者の る は を 改きた B 0 他な行う 格な 其で は 0 め 物。他た 72 別ご好よ と 違\*\* で 者の Ø < Ø 詮な 事じ あ B な 丁情\*っ って、大震 議等 とられ 0 あ を で 72 0

動な

章やっ

を

褫ち

奪ぎ

せ

5

n

る

者が

が

多於

ζ

あ

2

きな

働たら

£

Z)

6

得礼

物。

て

あ

る

些。

ふ 意<sup>v</sup>

見は

を

持り

9

居る た

72

ż

の 為た

12

以

T

Z

0

女

۷

12

せ 7

b

n

72

Ø

が

多篇 め

Ź)

0

八月二・ 一十二日勳 等点 ړر 叙じ し、瑞 寶章章 を 賜たま 72 は 9 120

ළ" 比<sup>v</sup> 5 0 Ø 年記 看が ず 志し 七 B 護ご 月から 島は 臺な を 中野 静っ 北口 す 子で る 赤な も、 同<sub>な</sub> 様さ 夫な + 字じ 人だん な 一病 院 じ病院 が 氣雪 麻マ 質ら て" 刺, 入に 17 B 里" 院な 無な 亞ア い、官なると 9 熱な L て 居ª た 罹さ た、 た、 比<sup>o</sup> て 9 は 72 志に 何と將言 軍 5 夫ふ は 人だん 公さ Т. 務也 雪咖 B 子で 療れる 17 とは心安 追ぬ 治な 3 が 爲で 無な い、手で 4 ¥2 < づ 0 τ か

や 居る し 希で Ø 2 心 護ご 軍犯 Įζ 望" た 5 72 香ぬ 7. は 夫ぶ と は で が 5 話 Ø 人だん が 12 は す し 12 ょ て、 が 2 が 7 あ と 人》 易 3 0 雙多 全なくれい 薫な し 9 n 居。 2 母が 内ない 亦。 4 0 ぱ で 方場 7 た た 0 子で 樣。 地\* 72 杏 か 看かん נע た 居。 9 供も が L 家、せ ^ b Ġ 殊と る 護で L 勝か \$ . 歸な 7 ع 7 と、恰ら 、内外外の外の た 人で し 往 退な 婦ぶ 17 置が 逝な 子し 典は る 臺水 合き 來等 院え な 息を < 去れ Þ は どき 5 灣か で、 易 ど Ø ع + 17 5 L 0 人と た 17 ち た は を は な 12 九 居る 崩る 人と 12, 何い 17 ッと لح 0 残さ 宜な 保护 0 12 耳, る 0 對な は、 日っ 典は 72 命い L L 間がだ 室っ は 12 ľ \_\_v ま し 7 後も < は 何能 城等 た 月ま で τ は 17 + は 遠記 な 府。 事だ 及誓 誠き 在る 0 强な 此。 B B いぬとる 七 V 夫な B 上尧 ع بخ 3 實と る を ઍ Ø 7 話 設す 秘な 人じん 限が 圣 Þ 夫ふ 時을 b 残? 17 以為 5 け z B Ø 5 人だ夫が 後ち 住ま し 情は す 7 て る 人じん 深と 7 E で 9 切っ良き 何と 事と 打。 た 똅심 17 τ あ は あ が 夫ふ 5 感が 人と 處で が を  $\equiv$ 0 居品 め あ る 開る 人だん た、 夫・ 盡っ な じ 0 Z) 教は 7 + る 0 はっ け 事じ B τ L ら 育い 置 九 0 72 居る た لح 0 た 慎量 人に 業は 盛ぎか b < 歲。 は 夫: やし を 5 た。 夫゛ た が જ 6 必な て 面影 静っ 人に か 歸か 人に 割等 な 要多 白岩 0 あ 子さ な は 人ぶ 助け < 青か 9 る < は 夫ぶ 竹 氣® 院え ょ 懐か ع 年る 72 な な 将軍が 人人 を 質ら 5 中さ L 共 g を V v い 心。 な。 割りっ 他,東等 12 لح 12 て" 料さ 0

41.46.46.46

な

b

る

3

V

3

5

あ

る

生が 置な Þ 夫な V が 弧で 人じん 獨さ が が 交っ 東急 賴於 京やさ る 際い 0 好ず 0 £ 歸之 な 0 将さ た は 者。 軍公 後ち V Þ は は 2 へど 金克 錢も切る h 0 0 う 會 計 بخ 有る τ 無な لح 12 聖 72 金,2 拘む 木\* r は 村智 遣や 副信が 5 で ず、毎、毎、 る . ک 騎 日ち 랓 兵公 け 0 413 17 様き 佐a 機等. 12 新に 客さ 密な 九 費で を 郎き は す ĭ る 交が 任か 貧な せ 費で

兩等と 何だた 歪が ح 淡な 将電が み な n B 然か V 勝が 息を 別な が な L Þ τ 通点 臺な は 淋漓 離れ 歸か 居る で 0 V 將 灣な 教ける 臺な で あ L 72 6 軍人 總さ 育な灣な あ 女 時記 0 v 督さ 72 12 て は ځ. 9 で 門え 役間 事じぬうじ た、夫・・・ 夫ふ 0 總言 夫ぶ あ V 人だん 屋\* 人じ 督さ 太 る 人岩 敷し を し 0 が 0 B 通言 事じ 居る が Z) 72 は b #L 将され 地な 大波 行が 直流 そ 務也 ኒ 5 風な 12 す の v 12 る 頃を勉え が 太 開音 が 0 ^ 同ら 車や 聞い 居る 心是 歸ぐ 樣; 意い 吹ふ 0 < 夫ぶ 乃の L 갛 事じ な 0 L 時まや 木が夫が 簡な 居る V を た C 既ご 人だん が 知し 後も 單な 馬ば は 退な 氣® 丁公 は 此為 6 は な 院を は 將さ が 平点 赤が لح ¥Q 挨ら を 時 他た 注っ 屋\* 坂が 軍名 拶き 間第 々く建等新と平心 人に一と け 25 B 人" な 門との 坂が 生物 0 交は 町参 É 粗を 12 想 淋点 z 0 Ġ 中なまっ 0 變な 像ぎ し n 内な 自じ  $\sqrt{H}$ ž な る 7 72 V 地\* 茅はら 生いくれっ け 覗っ 切ば 事と 忠さ 限會 ^ 屋袋 £ 9 な 12 な 義誓 婦な 込で て 歸か 奉貨 V Z) を 他 ぜと 門為 h 0 公う 袋が H & 0 でう 7 ₹2 • 0 の 2 17 ·杜· 外点 τ は 5 居。 ť જ 12

(高知縣佐川郵便局長

川川豐太郎氏藏

## ANALANA ANA





將

を

翌

年2

九

日か

臺加 V

北京 野

出了

を

7

澎ッ

湖で

島たる

12

渡れ

9

南沿

部等

各な

地ち

を

τ

12

買が

0

な

末ま 3

0

物る

B

身产 0

17

0

け

る

事な

な

<

全ら

ዹ

Ø

は

は

文》

残っ

B

ず

X

で

そ

の

で

衣音

服る

圣

中さ

使に

真に

75

文え で を つて ٨ ぢ 将軍 ષ્ટ 造さ 臺な 事な 残さ Ŕ ح 7 5 配点 灣な は 17 な n Z ず 行物 で 12 何岁 B L て し ٦ 頂き 物。 B 臺で ζ, 5 閉で 7 7 将軍 灣か 戴宏 語が な 下\* 居る そ 云い て n る る Ø る 太 L 0 使し 等り た ٤ B 0 0 B で、 毎ss 金克 لح 手で で、 用き 0 物の 錢さ z 費で は 思紫 許と 月さ 用う臺☆ 17 る 9 の 厘% τ 淡江 1 は 灣が B 0 È 心龙 收り 白ば 外がて 苦る 4 0 使が 配ば て て 12 U 入に れ 支しゅっ 太 6 あ あ L v 覺が 랓 0 0 9 百 0 す 国え 72 た 悟さ が 費で 0 だと ع 0 道な 内ない \$ 用き 外的 氣ª が 語か が 13 で 答え 使が 知し 0 0) 9 た 毒炎 5 V は は ^ た、東 事な 足\* ず τ T n 凡は る 居る す、こ 6 B 京 72 あ ØQ 7 נע h 總さ Ø 9 勝が 6 宅 な 72 で 督 總る は ぁ 71 あ 0

部な 作? 将さ 經^ Ł る 擲に 軍が 0 東海 で が 2 0 જ 俸き 岸だ な 給き て あ け 0 出。 n 全だ る ば 部工 道營 を 具。 .頭; 使が

督

俸貨 五

給き 六

は

0

月智

12

+

圓為

る

人と

が

Z

0

事を <

毎ま

月言

足龙

9

な

9

な

木き

村智 b

副官

俸等

給き

か

灣

た。

た、将電 る 6 将なり 12 善 此。 神に い 事を 0 上京 が を L は の 中<sub>ち</sub> 貴重な 将きな 治\* へ移る 何ぃ かの電命 日っ 12 で 女 る は 家か 施し あ 武"で で غ 政な る જ 斷だ な ઇ は、臺坎 い、曾を 0 總る 極: かっ لح 6 智 最ば 6 灣ね 針と لح  $\mathbb{E}_{\kappa}^{\kappa}$ 根口 **\$**2 總さ が 民為 L لح Z 督さ で改め つて、餘な 政長官 τ て 0 府ぶ 置超 遣や 時。改次 た の總元 b 革が り 保 守 は V 7 切きがん 0 とは、 は、臺湾 督さ 第点 72 例点 נע Ø 府ふ一 将軍 12 5 當な 灣か 改な歩 傾茫 總言 世で 革がで の 12 治ち 督さ 風き は V あ 對な った、改ない 7 績t ع 何も 0 する 民ない 長な は が 方の 取と 進ん 羽芷 で がなじゃってき 5 織を 革が 步骤 ّ ع あ 返☆ 式は せ の 9 は 間だ 強が で L た ķ5 差ª *†*: 0) 12 5 Ç, 部等 付っ 渠は 配法 知し 悪な か か 12 が L n V あ 武 生で Ø τ 事な な

土しき

居る

Z)

か

よとの電報が來た。

興に

lζ

7

上紫鹭 て、普ゃれ < 界か 事情風 俗 を 視し 察さ L 72 が、こ の 旅 行き 中等 内な 图" Z) 5 急遽上京 將

z

B

る

が

£

ょ

12

を

す

る

0

の

乃

い、将軍 同と る だ だ 神か 0 将軍ル 将電気 卢~ 心と様さ H は ح て 只な 優な 灣な اک を B 上が上京す 治さ 贅が が 着っ あ 命い 約さ 0) は は 澤を 能で 治\* 神か v る L ح 0 がきが出れ 4 て、小で た、 會を Z) が 績さ 卢~ Ø た る、今ま 事と 命い ら L を اك の る ・ 使っか で 從於 根ね 擧ぁ た 着っ かい が は いり 軍の 能で 0 民為 · を得れ 9 v Ŕ げ v لح 政長官 臺へ 給 7 72 聞音 Լ た 一灣官東 親に いて、急に て、ニ を得れ B 5 時g 仕じ 0 う、産い て、 ع 現ば 切ぎ 12 或る 一月から な ઢ 職長 人。 ±8 す 情に 人にん 人だん は る 71 z) 同資 + を V 手で を B を اک 物の ارر 行き 罷\* 0 水な 當る 思。 用も は、 語だ 日ち L め 0 額" が 太 た、然に な 住ま 憂な 大点 9 S Z 世上 रिं の 費<sup>v</sup> Ø 好』 立た 北华 0 る せ اك 親に 心 官吏 ح を v 9 し、長官は上京の ţ B 出しい 用岩 切さ נע 玄 ع た 5 水ま 品したう 排的 6 5 發さ の 12 の ع 要な **#**'t 贅で す 精が し、福さ で家へ 0 L v v τ 澤な n 選な か 太 者の 居る を ば を 間が 9 Ø を た。 す が る ţ 要急 丸を の て 作で る、 は、偶此 何ど 者の ほ す 命い 12 あ る が بخ **る**、じん 搭張 5 任だ あ r 0 0 な る Į۲ 政な 得礼 は 7 い、真な 臺な 費で 者。 少好 員な 72 L 新領土 て、十 灣かん を は は の に影響 皆ないとし

節さ

約さ É

能で

る

ぢ

Þ

な

h

九

日覧

軍

12

0

腰に

掛か

ぐ

て

あ

9

た

B

5

ع

推さ L

測る 12

2

n

る

國る

テ

jν

12

9

た

何電

故ぜ

自追

邸に

入ぃ

5

な

נע

か

z`

0

情な

はっ

詳;

מלל "

な

V が

C C S

n

ず、直流

12

入い

用場 帝に

12

由上 ホ

0

τ

上京

身み

が

自じ

郷で

人は

^

る

0

は

道な 9

で 72

無な

v

لح

太

云い 事じ

例な

の

嚴が

格で て

な

か

(523)督 b 曾を た 臺な n 72 3 粉電 5 灣が 根ね が 愛さ 民為 總さ L 政tu 日 か 日ら 軍 督さ が 7 長ってお 依い 曾を は が 0 はなかれる 桂ら 根電 赤が 後す + をん 発が لح 坂が 任に 四 政長官 本官と 招語 井高 日か 0 لح 自じ 上;\* 午さ V 大點 L 前だ 駅で 7 っ 長時 b 解じ 藏台 + は 入ば 又職 時だけたは時に 見<sup>て</sup> 合ない 玉紫 12 9 を 總さ 接さ 密か لح 陸 72 罷\* 督さ し 議等 が 軍気 0 打っ め 25 た 大览 は z ら 任に は 凝。 ち 臣に Z ぜ Z` 6 伴っ を AL 0 官がん 辭じ τ 5 0 L n た、 後で 令か 翌 τ n 含と 同資 藤さ を \_ 伊い \_\_\_ 12 新た 受う 時じ + 部等 藤ら 訪な 平% け 12 六 Ø 總さ ね 将軍 て、ニ が 72 政せい 理り 日覧 海な 0 後を 後ち て 官邸の 任に あ は 時じ ~ は 休 لح あ 何な 間な 0 職され な 9 た。 لح B 行物 بخ 9 仰蓝 な な 72 < ٤, B せ

付っ

け

4

0

波装

立だ ح

そ

談

ど 此。 斯か 助等 < H 0 τ る 語ご 12 で + 此点 将さ 女 日ち 軍 る 午さ Ø 胸に 後<sup>ど</sup> 末き な 七 中ち 時じ を 大電 六 察る 和だ 建しな 分が す 新え る 橋に 毫な 事な 着で 灣な が 赤 能で 士. ど 坂s £ 人だ 0 0 る 自じ 利り 駅に 慾も 心是 は だ 17 足も B B 踏る 及於 ば み 人い 83

ばさ な か 9 た。

生、改造 た。 L 9 な を る 5 山。 地步 與た て た 6 革な 軍紀 仕し 川がは 位る あ 知し ^ 事だ ٤ 男だん は る 5 0) 6 将さ 倒さ 高かっ な ح 5 て 頻 軍な 12 な v ع D) 潔けっ は 7 奔流 中なが بخ 7) لح は Ø あ 0 局外の 思し 主に 走。 は 能で 12 は る 義等 今え 3 想 女 は ч, 女 部等 度ど 那如 を は V 居る 0 須サ 當る لح 知し か 0 v 掘ま 云い た 解じ、野の 問え 時じ る b が、将軍 職に ふ 密か 題だ 者の種ま \_\_\_ 院覧 者。 と 隠な 71 般は は 46 非™ 顧で な Ø あ 皆な な n は予 常になっ 説さ 7 問え 人と 9 真な 0 光点 7 C が 相等 を 12 0) も、将軍 開戦しよく は 居。 認を を 立た 捉き 軍が h 霽さ た め 7 人にん 月げ て 12 今ま 7 72 が で 置地 居る 7 寧ら Ł  $\mathcal{Z}$ を あ 非で 將言 そ 友は < 5 た 居る 勅選 いる」と云 元智 戎。 72 軍気 難え لح は 木質 喜か 借ぎ 17 す の な 小将さ 議 轡ん 人に Z v 復か る つて 軍人 者 統勢 格で 員な z 9 V τ は 治ち ع O) 12 9 と 人で 師し 前だ は し 勸さ لح 将さ 園だんちゃう 途٤ 44 τ τ め 軍人將 が B 0 は る 他於 軍 好き 者。 12 0 何智 無な 12 何ど 適で 地で 5 適なの 意い 5 B か 位な Ó 當な 圣 だ 當た な あ

る。を 勝ち二を訪り 見が 13 か 験は代に入ばら る は 人" 0 5 典な 間是 様を滑が 今にに 12 0 落さ は 7 が は 0 12 L 子し 水流発流成な かゝ 不や 去言 7 温を督さ 年な 潔が す 績。 5 म्र 息を 舊き 泉な \* 電気 中方 交かっ Ŕ 止ゃ 急き か 0 る が 燈き b 學が教は 別ご Þ 何ど 12. を 8 温さ 取的 5 家が 5 校が育い 莊為 5 T 締じ が 0 あ 庭で を 方がた B で か 教は 成な 卒を 遊さ 役ぐ る 6 事な 0 12 芹り 師し 業が就っ は あ 7 る t び 澤か જ **^**€ 慕 幸る \* L  $\nabla$ 0 2 登る 深刻 雇さ < 7 7 煙 6 6 7 < 放り 土儿 溶な بح す 閑な 0 は 工官學 が 懸け 72 奮な 為な 任に 46 の 地で 陸さ 念礼 此れ لح 發は b 主ゅ て で 意, 軍にぬ 義等 校が 静い す は L は 0 ع õ 主。 を 注っ た な 養き ^ 某は 所 12 17 取と 入に け を 0 V 眼波 校が遠え 足た静っ る 學で た で L 子で 夫ぶ 12 慮どら 様さ L は た あ 教がに 此。 82 夫ぶ 12 72 人だん n 静い 鞭范由上が 人だん 中等 同等 L 0 養物 ば 時。道答 を る 0 7 學" 書は ع 取と 時じて 家が等が 差" 那な物。 來智 云い 庭な學が 配は 代だ 0 72 あ 須サ を 9 7 教は校か 讀り 0 12 ^ 7. 7 9 居。師しへ あ そ 行物 は 72 み な 人は 土山 成な **〈** · · 親に他た 12 9 官がながく 位氣 72 時も 選え 績も 戚も 2 0 が 知ち で ま 7 中さ 7 後。學が校が可よ 日章 あ n を

閑

居

を

n

7

授は

L

た。

n

た

敷し は

を

賣っ

6

3

事を で

だ

け

17

は

反は

對な

た、然か と云

将き

から

度な

B

同な જ

事な

を

繰

返\*\* み

拂に

人じん

夫れ

不が

同等

意い

あ

0

た、 良を

人と

0

命い

ば

様な

軍之何差

幾く事と

12

で

從於

?

72

3

が

住す

馴な

0

7

[n] &

處で

Z)

狹ま

が

開な 入り 地ち 引 12 £ 居る 教は 移る な 5 が B 5 恁な ぢ ġ 樣な な 廣な V r 邸堂 z) r 17 將さ 居る 軍人 る は 必な 時音 要な 46 は 思な な  $\mathcal{U}$ V 出だ L 1 72 を Ŕ 賣う 5 9 12 拂き 云い

12 敷し る す た で 0 ع 奉は 對な 今中 勝かっ な を بخ 典 輕い 書は S 掃言 日 5. 除書 薄は 包で合語 心学 は B 兩等 み せ か 先さ 間な 12 生が ら 7 親是 流流 تح 12 12 る 坐ま 敬告 疎を カ;  $\equiv$ 12 L 5 意い 躾ら 1 T 末。 度と B 傾なかな 必なら け せ を な 來な ず 5 表分 卓元 4 る 12 1 授が 子が 出しゅっ n あ 教ける L な تخ τ 師し 業が る、 張さ る 脚。 教は 5 8 0 Ø 間だ を 師し 慨智 家穴 B 7 V 置が کم を V ^ は 御二 勝つ 算え 7 لح 届は 夫ぶ 苦く < 典は 敬な 人に 夫゛ 自じ け 勢き 12 身に 師し 人だ る B 様ま 英次 す 将軍 の 家<sup>か</sup> 謹 が は 語: る て 自ぶ "ح 來〈 ح h と لح 3 ら 庭で 夫き て Z" 教を が 婦ぶ لح で 傍ばっ 教ける V 聴き ま 深か 自然 は は か 為で、當等 す す 5 17 充ぁ £ 時じ 迎告 0 る た、役が 師し 月電 挨点 る 0 ^ 拶。 7 だ 46 べ 弟で け 0 茶\* £ 0 し 2 間がた τ 鄭に 謝や勝か 巣ゎ 四 重き 教ける が 禮な 典は 子し 畳ぶ 師し は を を 半な 12 兎と もでは 扱か 月で呼ばれる જ す 應な

75

12

何事とも

知らず莞爾

して

して下さいよ、これ

する某將軍が遊

びに來き

て、折な

から

良き

敷を賣

ららくしと云は

れるので、夫人

私から乃い 軍は額 ますと訴へた。 宜ま 任款 すると其將 せな L い、私に いて 木業様え z V

うと云った、此 問亡 お話しませ Z ઢ Z) 無な け いと答 た、将軍 へた。 は

岩瀬分會」の十三字を書せられたり大特は明治四十五年一月八日此會族の隅に「帝國在鄕軍人會東大特は明治四十五年一月八日此會族の隅に「帝國在鄕軍人會東

大將筆の富山縣東岩瀬帝國在郷軍人分會旗 で此の屋敷

人が不在であ を賣ると云 は氣 C が 文 氣管 0 て 無<sup>を</sup> た す か Þ, 2ら眞個 らあ かつ た、 或\* な に困な た 良を る 時旨 ٧۶ に 意<sup>v</sup> 懇な

将軍 金克 軍に 7 かと突唐 が 貴な 下\* は 來智 つてい 見が た、某将 あ が ま の · は 貯証 b 歸か 中等 る 7 女 ļ 見は U 12

Þ

あ

b

女

せ

h

かっ

し

は

9

12

V

z'

5

7

見み

苦な

L

V

新に

築を

な

3

O

と動き

め

る

粉な

軍だ

最か

初に

0

狭ま

餘電

C.

國で

家か

有等

用き

0

途と

١٢

使が

は

5

لح

し

た

12

 $\mathcal{U}$ 

な

v

當な

時じ

0 72

将軍

即で

は

荒り

n

72

V

女

`

12

達が 9

5

لح

云い

S

出だ

L

か

明ら n

瞭 で

せ

¥Д

が

そ

0

金がね

を

以為

な

ع

笑

9

7

云い

0

72

ح

此で

0

は

12

な

廢や

話に

暫

<

7

乃

た 何<sup>と</sup> 財影 将電気 う 云<sup>い</sup> 産る が は 3 無な 心炎 0 < で 5 句( ・ 將軍 2 を Ŕ 繼っ ग मि が が 屋\* H な 敷き な Z) を Vり 賣。 かっ 72

某でした。 おした。 大した。 人しん あ 荒り ぁ 貴級 n る 外、少のなかまとし 下龙 72 人だ 7 料でなる 12 は 縁え を Z は 徳さ 0 は 装飾 此。 لح 朽、 0 n 0 顔が L D) ち 屋\* る、はしら を 5 た В 形を 敷と 見み す L が る る 軍光 は 7 廣な 度な لح が 歪が な 叉な び、宝宝 12 Z か V 0 0 0 方ぱっ 事な 内ない て た す 12 を 12 は 云 は Z) 貴な 古な 2 S 下た n 出だ 椅ぃ は لح z 子す 男だん 反はん لح ¥٦ 節さ 對な 古ま Þ 陸 12 5 卓元 家が 子だ 軍犯 12 中将きにやう 屋を لح な 0 が 0 7 新た 72 ど す 築さ 0 0 \*C ょ を z 勸さ 数さ 9 Z め ع 0 h B る て 置\* 宅 深か V ٤ 7 が <

を n 5 B 此。 0 屋\* 敷し を \$ 賣, 9 な z る な 貴な 下龙 Ø 財ぎ 産え ځ ч は ح 0 £ 屋\* 敷は

が

8

ľ

ぢ

Ŕ

な

V

で

す

か

思な

賜し

で

Ł

住ま

居る

を

ょ

7

Į۲

な

る

0

は、一

層を

深か

< n

・皇恕を 7

圣

の

厚る な

ક

اك

寒ご ょ

居る

る

女

Ŗ

z

る

6

\$

部"

を

建龙

割章

そ ず 将軍 つて 同能 V 7 説さ **b** . 居る 御ご Þ は は 普 る、そ 有る 御ご 聞音 る、思想 請と 有る < と共気 理は n を 爲なで 賜し を 金克 す 建ぱ す 17 が 築き 2 は 目め 思え ち な 彼ぁ ~ Þ ど 賜し の 肾能 金ん 如办 0 اک ま 0 何" 使が Z. 7 た 保性 で 金ね ጷ す ح ح を 其を ず L 儘 が 7 る 爲で لح あ 71 る、追 日方 きる L 夜や 7 B Z) 7 宮、 恩ź 置が لح

以の内はいる

預ぎ

け

L

I

ع

Ø

Ø

氣ゖ

色き

で

あ 5

外点 B

Z 間なが 0 下。 \$ が 默な **金**n 男質 な 9 ーを 何と 'n 7 12 居る らな 断さ B た 為な が 0 餘ま た、す す b 0 な 5 72 す る 執ら لح 0 Ø 拗で で た そ < 時二 す 0 云い 人以 3 萬点 は 0 . で 圓瓷 押だ 0 返ご ぁ 思なん L る 7 日で

賜し 金克 が あ 0 72 ぢ Ŕ あ 5 女

せ

h

2

乃

z

n

τ

居る

る

0

が

夫れ

で

あ

る、元水

将軍

は

lζ

趣し

味み

を 以。

て 居ª

た

同ら

時じ 掛な

12

不等 た

言ば

實じ

行な

Ø

建た

築

12

2

今は

保性

總で

12

Ø

召り

す

b

す

た、 親 と書と 立。 人な し 派出 他等 用も た て n 父⋍ 書や 0 事を 12 12 あ つた、自 Ø 72 趣は 供品 せ 12 は 十に郎。 必なから 刀を 味 ね ^ 易 劒は ば ず ょ ţ 趣。 が、味が 0 分が 5 な 味み 質じっ 6 鑑さ 5 は لح 12 行が 定い 刀智 L 行なな **X**I 劒は あ L た、 夫れ を 劒な لح は <u>ふ</u> こ 0 な 頼る 0 云い 武 72 け 趣は 骨っ h を 0 土し n لح の魂が だ 味み 幼さ 7 重き ば Ø 爲で 事を が 餘上 少さ 17 止。 から 深か か 裕。 で B ま Ę あ 事是 あ 鑑が B 6 0 Ø る、すると将軍 有ぁ 2 目めの る 識は 0 た。 或<sup>®</sup> 假上 前に が は、 決<sup>t</sup>っ 9 で 17 た L あ あ る 見か け 家\^ 2 9 L 年長府 て口外、 て、 た、 取<sup>と</sup> 刀弯 12 た。 自し 劒は は、こ 然も り 分<sup>ゎ</sup> を 物き し 12 買か Ø の 村禰 h 鑑か 飾さ U け な な 識し 込さ τ か な 物。 سے ئ 'n < 9 を 刀湾 て、 を玩ぶやうな が 高が ځ 劒な た<u>ー</u> も、地 新た め 랓 は 72 5 7 z 好き び 居。 Z) Ø て 口がなれな H あ 72 の 時g 手で 0 は 2

ػٙ 将すらん 此。 の記録 b は Þ はなかにち は 意外の 理" 思え あ に將軍 賜し る 金点 速な 半点 建力 額が 築さ 一 萬 園 え l۲ を 取と 動き 5 か を 掛か L 以。 6 た、大流 て、 西ば 5 きく 洋。 家\* 領等 屋を **∵**.

7



の助國守內河るたり贈に氏一彌桂友親りよ將大木乃 首一はに裏の袋尚、りな筆の將大は書箱てしに刀銘 りな紋定の家木乃は紋の袋りたれか書を歌和の

好」

 $\nabla$ 

0

3

進ん

ょ

ج ح

9

出だ

目が が

は

77

0

希が物。工。の典は昇れて散 物がら 残る 古飞 家\* の 散ち 草。 て" ع を 代だ 屋智 < 降か 作? L 塗<sup>ぬ</sup> 終頭の 重か B 0 添え真な 6 背は は ٤ 書した。 ね b 建たが し せ イ 貫き 7 築さ 事" あ jν IF 12 は は 銀箔赤さ 居る る 12 3 菊 B あ ح τ 神に 千.5 模も 銀覧 0 72 付っ 6 あ 0 銅 0 然に社ば 様まで け み 足なり る Ø 菊音 V 彫、館 金品 あ 菊管 金龙 佛き 7 T た Ø z 閉が 自じ あ 國に 銀ぐ る 那ばり B 갖 5 銀付 ĺ 箱に 分が ح 具。 目め 宮っ る 0 中力 は 7 殿、城 丈ま 12 41 ح 7 肥。 て 釘突 菊 四 刀なな は元が 分が彫る云い 後ご 深か 夫を は 0 劒雲 赤銅 造で 郭总 派ば V な 0 8 包で明め、内で 等点 刀き な 趣は 6 銀質 は h 治\* 守か 何。 片た 味みを 12 け 0 れだ紫袋の た紫袋の 菊。手、秘。 闘なが 見ず 國にれ n 老、木 助す を 7 B Z L あ 将軍が 三年是 蜻ぇ 建た 7 B 0 専な 將き の 裏 変 香っ名が 72 大次 蛤罩 7 何い t 門影 軍公 形が刀な Ø ZJ 模。 5 家か 日っ 0 0 ع B 様き鐵る送ぎ 何と趣る す 舌は 味み 繰り 處で 0 Z を が 肩がた で 鶏が 枚い 0 卷\* は L て < 四 鍔は 72 は 分"鞘。肥" は Œ n 0 な بخ る は B 住等 銀鶯 清が作る b 知し 種。 乃ダ 裏 ゚ の B 46 6 Ø 漆りの 木 形 名 菊 5 0 0

 $\mathbf{a}_{\mathbf{n}}$  and  $\mathbf{a}_{\mathbf{n}}$  and  $\mathbf{a}_{\mathbf{n}}$  and  $\mathbf{a}_{\mathbf{n}}$  and  $\mathbf{a}_{\mathbf{n}}$ 

來會 研光 建な 理" n は 太 Ę B 築さ 故ぬ 閉。た 想言 z ば 究言 人に 12 口号 好ょ で 折覧 通道 話は て h n B رر 0 する 関 あ 乃の な 其私 41 ば L 6 Z す 物為 V 木智 物。 自じ る 木質 7 0 17 今ま 話が る g 假上 家け 分光 折ぎ を を 用ま 遣\* 0 は 他為 だ つ 捨す 往か 17 0 41 用も 意い で 9 家~ b た l 頭な 柱点 見が 問と 來い は 7 3 を 5 た を ح ع 餘ま は 節で る 廻は 建龙 鹏 ع を は し V庭は 節む b 搔が だ 12 7 b 3 築さ n 41 は と 平<sub>v</sub> 類なる だ 6 ¢ 置な 17 建た す 7 は な v b け 及ぎ 來〈 築な B 立り 72 < る V 0 る、床性に と、將軍 面がん 無な け Z 0 ば لح 時も 普覧 派世 他 も、最い 通篇 12 の 5 木\* な 'n な V か な 材で で を જ 9 0 家に 5 て、 技<sup>\*</sup> 種し 初片 0 木き あ 用数 は は 返ら を 尋答 2 لح 7 成な 0 て  $\mathcal{U}$ 機き は 答^ 建た ね る 地\* Ľ 疎と 嫌。 少さ 師し 技質 る で b 7 下" 階が 末き せ が が 師し 濟す n る が 室り જે る な < 大だ る 悪ね 女 だ 12 山上 番ぶ 物。 事を 節で I, 圖っ L 6 事な V 通言 線な が 玄ば て 0 Įζ を 7 5 が 一関で の二階、茶 宜は 木き ع 屢ば 無な 引 置\* 美깝 あ \ ° が 次ぐ 材に 見み か 0 V V 0 上等 と 云<sup>い</sup> 込み な あ を 7 せ 扱きか 階が 0 た の B が、た。大な た、 技<sup>き</sup> 0 真な 12 0 0 は 0 此る 間ま な 7 物。 加し せ 人是 V ¢ 師し 切ぎ 角が を 體が 0 7 た な 臺斯 7 な જે 角。 選を 居る 人於 6 は 压品 陰が る ح 探が め 自じ で 少さ は る、然は 氣ª 時 L لح n 分だ な L 地方 な ار 7 云い な H は 0

下"

室ら

12

な

9

7

居る

る。

ح

0

普請し

が

成で

き 上\*\*\*

^

ろ

اک

£

L

た。

木

尋な ね **7**2

家に斯がい 他た う 答‱ 人に Þ 此れ 0 で 目が 好』 か 後と い、 被s ら ίţ て 徐む 氈な ま だ B 何に 半気 説と જ 製が な 5 L 諭さ V が < 見が 此れ で Ż 乃 る 公礼 家へ ઇ Ø 将軍 家穴 だ」と答 17 は 満る た。 足で で あ 0 た。

3 12 Þ Ŕ 馬湾 眞。 丁秀 B 直な 坐がだ で 居\* 減さ 多龙 れば、立。 اک 東ル る 派な物の動物の 事と は な で、家へ נע 0 72 を 作? 知ち 識と る 0) ば 程い Z) 度と 9 12 て 由上 は 無な 9 τ い、 人でと 人と を 躾 を 作でに け る る、たいない 0

同如

事な

書は じ

7 も腹い b

奇®

可頂面

12

9

7

居る は

g'it 臺だ

7

9

τ

τ

は

B 爲なは

6

な

い、 何%

ぼ

横と

寢口 ধ্র

7

居る

居る

は

ઇ

兎と

角が た

が、 人<sup>v</sup>と

 $\pm^{\varepsilon}$ 

さへ

乎り

L

7

居を

11

後と

何ど

Ø 様き

12

で

ઇ

爲で

る

何にば

曲が確ら

った 時。 ぁ る 人<sup>ひ</sup>と がてれ ぢやまだ 真成 ぢゃ な v 7 せ 5

Á

て

せ

5

נלל

報ぎ

酬り

ઇ

どつ

z

5

差音

L

上ぁ

げ

캎

す、将来

0

御ご

利り

益な

圖はか

b

b

ま

すと性

丹た

餅 ይ

**V**Q

7

問為

12

0

家公

所让

て

陰ん

徳さ

を

施瓷

す

の

は

将さ

軍

の

天だん

性が

لح

V

ፌ

程能

で

あ

た

が

附加

金ん

Þ

義等

捐え

金え

出栏

す

居<sup>を</sup> を 立た を 排は も て、 時を 将軍ル 尋な 前。 家:、 然か n £ は いし、行ない 度と は丈夫 為な ば、 假te 必等 ね で L うし が あ 7 b ح ず 休職 な 0 目。 ふべ 他た n 7 Ŋ た。 z を 的智 Z B Ø る で É 主は を n 9 振り し、社長したちゃう 居る 7 Ł 遂と 事を を ع 合な 最っと て、名い せ げ 質じっ 出だ は を B ょ な 何ど 行が L 見み 71 有いる 望ら 便礼 處で け た す る 利リ ď, Ø 利" る n 잦 V 0 隆っ な を B は で 0 لح て o 會 社 為な 4 主版 思想 止\* B が あ も 行な ・ 将軍 とせ 6 た 生 9 つ た、 る な と な ふ、そ τ z 起を を よ、 決けっ か 自じ 0 易 の 場 合 so 平っ る、どう L 見が 9 Z 分が 랓 た。 72 L 生ね の J す、常常 或ぁ τ 以" で 9 下, る 粧き Į۲ あ 地ち 御で 飾さ · は 人と 時じ 御ご 位る 0 を 一用商人 賛え 付っ は を 72 Ø 成な休ま 主は B け 好』 下於職 戒に る、 何<sup>tt</sup>c لح v め、文章 z 0 が、 す 人と 将軍 る ぁ る 事さ が ح る た た もずか な 百 12 時、將軍 方" ع ઍ 圓る が、顧で は 分ぶ 5 ら を 爲で

太

0

が

ø

艱゚

難な

を

守。

0

出档 を

7

頰は

切實

で、 白<sup>ª</sup>

湯ゆ

を

Ŋ

ず

冷な

水ま

を

Ŋ

る、普

通言

な

ら

湯 が

茶さ

碗沒

12

Ø

煎に

花は

を

添さ 0

る

茶ゃ

用質

用點

0

は

Ø

U

て

あ

0

72

ع

は

V

食事

17

は

n

る

養が

あ

る

衞、

生が

は

精ば

O)

主意

は

百

歳む

以"

見神 あ

ţ 0

、油揚 揚 場 場 場

ぐら

た、 常る

Į۲

日点

た。

乃 

く「人<sup>い</sup>」 が 上覧を 映。 る 0 料学が 歌た 0 を 此亡 す 鍛り、最いになっています。 子飞 £ 易 0 如泛 を 身がら 刀占 時。 な は 書か 0 < 将軍 の食物 自じ 體光 き、そ 見办 け 12 絕た 1 伴なな ٨ 6 を Ž 之 ٠<u>٠</u> 善よ ゃ τ は は 72 n 命の 生物 甘ま 滋じ とし < な を 玉光 默な の 中等 b す 養き 御ご 17 B 0 だ 用商人 物。 物ざ て、八 黄で τ **V**Q る か 5 格な 精芸 ば の へて 金n 砚。 **5**。 を 別る 神に か 取さ と - |-は B 滋じ Į۲ 6 九 5 Ø<sup>°</sup> 名な 何能 収と 取员 り 寄<sup>ょ</sup> 養き 蟠が 食ら 前<sup>g</sup> ح +-な か 扱か る 7 女 物き そ Z) 12 せ 健な 偕を ح て 12 0 置波 h せ て、彼か た、 牛<sup>ミ</sup> لح 康や 長な あ L V が て 命s る け 17 ع な な を 乳片 0 物。 < る し な V B ば、大震 B た 太 h 云い 、将軍 例点 Z) Ö ぞ は 根燕 な が は ず ら Ø 大だ v 坐ぎ 子し 名が 料。 < て 嫌 を 息で + HI D 6 僧さ U 立た 分光 屋\* を で ¢, 2

を 撫な で る 樣含 12 云い 9 た。 御<sup>ご</sup> 用きる 人总 の 目が Z) 6 は、 男爵隆 軍が 中将っぱやっ 0 肩がた 書な נע ら、御 光。 が

内な B 手でば 笥す τ 将軍が 将電気 極聲 傳ジ 办 0 から 居る ح 事でと た、最っと n め 置物 Ŋ 75 は τ を 自じ 0 か v 将電 稀 頼な 身に 部^ 7 જે 7 0 自じ た 深か 女 あ・ 屋\* 7 17 分,夫 < 自じ あ **A**I 行。 12 0 将家な軍が た 位って、 Ø 人に 身に τ 9 な 手で た。 出港 は ٔح 9 實に 非で 0 止。 す 0 τ 常さ 感な 行き 簞を 9 J 決け 居る て 化的 笥す 12 L を L 72 し 得え 髪が を た τ 12 八 た ٨٤ 受う ば 疊ぶ を Ø は い将軍 間。 束を 大於 手で H Z) 時g 髪は 事じ な は 6 を 0 は 17 静ら 書は 借か 7 Ø 廊き 云い 子さ L な 生态 5 必っ 下" 太 要え 72 夫ふ < を Ø る 将さ Į۲ 人。 人に 日ル 呼上 ح 壁~ 及影 も、 又。 軍気 て h ٤ が 際は ば あ て が 容い 12 将軍 ず 0 家如 命。 な 軍犯 n 夫ぶ た 玄 ľ 'n 7 服ぎ 人だ が 同ら 通る る 9 あ Z た、 静っ 0 衣 樣含 0 る 0 人, 好す 服め τ て 必っ 他\* ይ 12 0 あ 子。 要な 0 を な 事 物為 美。 ク 夫ふ な スゲ 九ま か を 風き た 人に物の n 髷げ b 頼な が 12 25 12 た B そ Ţ な 3 あ 用號 必如 家, ح n 2 n 箪だ

心是 所も 将ってん 3 冷か 洋ジ 静な は 盃ブ 水流に 12 を な 冷な 疎を 水ま 0 末き 7 を 氣音 17 感も L 17 る な 緩ぬ 0 Z) み て 9 25 あ た 出て 0 毎。 た VQ. 朝富 B 戦だ 顔な b 爭 ~ ع Ø 洗き 時氣 V 太 ል Ø 0 0 用岩 意い B で کری مادی 洋ジ あ 盃さ 0 اك た は 冷が ぱ た v V ع 物。 極等 を め 飲の τ T

居る

بح

(538) 將 大 木 75

ず自ら結ふのであった。

師

9 V + 近が < 年ねん ま 十 月かっ で 喜な  $\equiv$ 灣か 日 か 總を 第点 督さ + を 師し 7 團な 長き 居る た 12 人な 任だ が、 夫ャ ぜ 6 ļ n 5 た。

分だ乃の で 後さ 御ご £ L 峰ね 木質章 受が 用数 た 原質 L 公う 2 12 る 中ち た 申を 0 を 佐a 高かっ 四き 書と L v 目め 主じ 記。知り لح 級こ 上あ τ り 将軍 副官が لح 舊 を 0 は げ は 高か 勤? な る 世<sup>\*</sup>\* に、官等 異な め Ø لح 間な は 萬湯 9 τ は は 葦し 12 最? 7 居る Ŧ 明常 原質 種な 隅ま た ઇ 四 治。 中ち 41 0 、将軍 立た 深か 佐ª 高かっ 0 百 年料軍 (甫) 四点 評さ 四 V 下的 、關係 係 目め は な + Ť が 近き لح بخ 四 あ あ 江本 が 石で 25 v を 2 0 ٨  $\widecheck{\mathcal{E}}$ 源ば 第点 あ 云え 12 72 0 同等 氏じ十 41 0 ゖ で す 家け 72 0 四 n あ 後を 聯ん る ど て 中等 隊長心 お 軍に 裔が る あ ઇ 佐る 官於 Z) る で は 0 自じ 殊と 語か は な 等 得え 分が 軍% 舊 12 る 0 V ع 主しぬ 處と 紋點 0 人だん 低的 12 所 12 售 な 12 0 ያኔ v 事っ が 主は 5 據よ 立た 軍公 師し 一京極 職 他た ٨ n る 前に 團だ 長さ る لح 0 た か خا 小なった 京ををををを 時曾 自じ 子し b 就っ 8 質の 直表 を 那点 V 自じ 12 7 命

直に 8 勸さ

4

す」と

云い

ዹ

0

て

あ

る

同等

中等

佐ª

ع

の

關係

と

Z)

12

す

る

為老

め、 同<sup>§</sup>

中き

佐a

0

談答

話ゎ

を

紹ざ

介な

児の動物を

誼ぎて

b す 坐 る

大 あ 旅 \* ァ 園長 長 出地 命が 受う 0 な が け L 0 z) 7. Ø あ 7 後で 前為 明常 自じ ľ 背も 0 て、 直<sub>ち</sub> < CA 治。 分だ 自 判約 H.c + は 3 分ぎ る اك 年為 月と 久' 4 は ح \_ 112 月か 独す ع 留る ¥ 學だ が 米め h 0 校な 25 外で 能で 0 十 71 が鋭い = اك £ 旅』 入い 待等 日に 専な V ¥Q 2 南京 Z 本為 2 た 部ぶ で 7 ح 0 が 開せ 居 で 程性 ^ 使か 武治 る 0 જ لح 司じ 聯な な L 野の 裁さ 塚な な < 津ブ 判法 當等 本党 西世 少さ 主は 時じ 部等 南智 将や 理" は 戰法 で 自じ 着っ z 爭š あ 介が 分が < ع 9 25 کے L な る 急 s 7 下が 模。 た にいたらげ 旅 土山 か 国長 長 聯 て 行か 好も **塚た** 歸。 あ 少さ 副を 家な る 官党 将さ 書は か 0 面が 命は 7 6 Z)

改か B **\*** L 辱じけ 7 訂だ 下; 下华 す 5 <sup>½</sup> た L 7 2 9 L Ł た 下华 る 72 0 Þ す Ź) 自 ゚゙じ 小菜 5 9 5 分が た、一 す が な 23 満る 事な ζ" 届は 書は 期® は اك v Z` 記 勤意 た て 續 兵企 Ø 0 0 動え 頃る 願智 巻か Z) 續願 書記 r 我か は 原為 Ht z な ょ 書記 認を ょ 23 に、聯ル 5 9 5 め 今は た ع 不為 ないちゃうみづか す 思し Ø ず 軍 る る 議ざ 家ts ع 時為 12 い将軍 自 17 ま 拂た 23 B r ^ 女 筆さ ઇ Ø づ を b 5 II 把き 筆き 少さ 無な بخل 7 と 打き Z) L 勤ご 6 文》 取と 解と 5 句( め 0 ゖ ع ろ を 7 た 書か 存 文に ع 御ご Ľ 3 句( £ 好か

Z

n

Z

v

τ

複なな

越

L

17

聞®

旅

園長 長っ

Ø

問急

た。

早 く く 事を って ح τ 状態態 あ ع あ n B 居。 援え τ 9 は 0 V ዹ **兵**從 居る 72 聯な な る は 最っと ع 意^ を 後き 塚な ያነ る ら、かき 思る 味 送\* 時g 旗® B 水水 悲で 喪き は が b 7 失ら n 書か L あ n 72 9 B

軍汽 る 大館區裁判所檢事中目尙彥氏が日本鐵道線大河原桑折間に於て汽車進行中に揮毫 = + 九年十月二十三日大將が第二師團長より臺灣總督に轉任の砌之を見送りたる 中一月世日北海

を を乞ひ王陽明子の肖像に王子の語錄を揮毫せしもの(中目氏藏)

(名<sup>t</sup> られた、自分 は はからだら 隊長心得たいちゃうこしろえ の 持。 て 來\* ば た 死し 聯於 h だ 隊な 副省なる か、活<sup>い</sup> しん の 手で きて居 紙が は、十 る ならこん 四 家な 办 な 大览 事と 苦、 を 云い 戰だ

に繋が

7

來'

筈。

Z,

な

v

万の

木、青を

||| \*

尋な る

ね

τ

居る

z; 餘な 3 鋭さ Z) 9 た 0) で、武な 司じ主は 理, は 返沧 答ぶ を L D) ね て 居<sup>®</sup> 石る、自分は

Ļ

分於

9

12

然が

援え

兵穴

は

遣\*

ら

双 **乃**。

木、青を

山。

12

職だ

死し

L

ろ

ع

云い

へ、然が

し 明智

日岩

朝智

女

0

L

旅り

は

木

あ τ **X**2 72 闘さ 處 居る 程度 幾い 自じ Z 0 書き 分光 h る で で 着っ 闘き 夜\* あ な か あ v は た。 委站 間な 12 を 6 9 0 た で 上之 瓦丸 72 恰っ 細い 敵を بخ 自じ 疲っ נע を اك る ^ 丁香 渡た 昇が 書′ 5 n **乃**つ 木質 7 戰だ 自じ す る 0 報り ζ" 分が 聯い ح ح を 告く لح 72 經~ は 塚いちゃう 7 لح 直ち て、僅ぱっぱ は ઇ 挨め z 拶き が な 聞。 12 三点 b 4 17 少さ 12 を V ず、 庭は 人にん たねん な 身为 述の L . 12 輓き べ ば ع を 0 除ち 頭音 た 以為 る か 傳た Ø 人だん 兵公 7 間ま 長多 15 b へよと 力質 倒な 土 発が B 生 は 決ち が な ğ n 車。 n 然だ ぼ 7 た < 残さ を 0 處と 急を 命い そ 旅 9 9 とし 関長 長 合な 72 が 0 6 7 悲慘 兵心 せ、二 を 文 7 興な を Ø 睡点 歸か 0 命が 率。 + ₹<u>2</u> 眠" 狀紫 合か る 9 四 て、本党 を背に 7 目が を 日" 報は 來' B 0 當る 告さ 部等 夜\* る る 半角なみなみ B が し 7 労が

6

n

た。

0

B

n

歸か

0

聯ん 園長 長 家な 副信え 0 書は が 面光 前だ は **乃**っ 方場 木等 Ø 戦さ B 泥さ 青を 山雪 を 察っ B 知し 7 9 認た 7 居る め た る 0 B ぢ 0 Ŕ C あ あ 9 9 女 ま せ す غ ん、南等 申を L 0 上为 開き げ 12 72 あ す る 頻 峠 る

だと た Z £ 云い n て Ŋ な 其を 3 事是 n が 終さ た。 2 7 Z) B を

た

0

な

か

極。事。 乃の め 太 葦も 木質 ч る 原質 小デ と と 聯な 明が 中等 ないちゃう 瞭な を 佐a で 以。は て 将なる 軍な あ が 其表 る 樣な へ て **ታ**ዩ 小で 疲゚ 居る 倉台 勞。 聯先 兵企 た 隊長 長い ع 、将ってん 率。 云い 心る ね X に 理<sup>り</sup> 7 VI. 何你 ど 7 申さ あ 故世 て と 進ん あ 9 聞a 軍に た る V か 頃を L ~ ~ þ 72 6 見み か 談だ 5 る 自也 話が 0. とい 分え 71 知り は B 人從 Þ 怪的 て、 自じ 骨烷 敗語 疑 が 12 12 あ 分だ 行い 塊を る、事<sup>じ</sup> B 0 舊

> 實に 主は

> > 12

は

ع 分が然か C 氣® は L 敵な 造が 日。 急 陣だ Z) 5 頃ま 12 た。 0 起\* 肉に 聯點 4 薄は 上海 せ

6

進と 軍犯 塚にちゃう ع る ね Ø 12 勇ゅっ ば 命が ઇ 氣® な 合な 似吃 B B を ず、こ な **V**2 發は 中が < L h Ţ 17 た な y; は 疲っ 疲⁰ 馬き ボ n 勞る ン か 切會 兵; لح 5 9 て 水が 川がは た 何ど لح Ø 兵ご 5 中な 土し 所に L. は ^ 7 12 轉え 天上 敵な 凍は げ 0 17 0 落な 明ぁ 當を た ち け る 奇· た 切 小島 談だ 下办 5 士儿 て 易 Ø あ 雪さ あ F b 0 あ 天智 た、自<sup>じ</sup> 5 9 を た か

将

木

乃

團だ る 臺湾 團だ 疲゚ て 大次 を 長等 彦と た B 0 3 か 勞。 切さ 死し ょ 版B 動る が 坂が 5 5 前に兵心 な 守る 不さ け 將を 大な 中す L Ø 進ん 場ば で せ 思し る 軍 12 尉る 際な τ 援え は 所と L ţ 議ぎ 為於 は \_ を は を 兵;; 7 て 12 12 将する 示! 2 聞® 率。 + B 戰 支責 あ 云り 思な 軍 7 < ね 五. 來、 V ^ ^ る 太 を 9 義等 た て、三 ば、そ 71 日ち る B か 命い 7 進さ 務也 高か 乃 3 + 面点 能で ら 分か そ め 會な 人に を 四 瀨\* 公し 0 අ 何気 を る n 間だ 持的 聯な 挽き は L Ø 樣程 實じ は な ^ 豚な 着っ 72 T Ø Z だ 乃 犠ぎ 行き 又发 بخ 人 \$3 は 大流 V n 公し け 何ど 云い 姓は L ح 急さ 力を 女 を 7 7 **%** を 5 太 72 考が だ 行が 車電 敵な 易 7 敗。 拂は 云い 事に V 0 軍な 南架 何が て て 12 た 太 ^ 9 は τ 戦だ n 來會 造や ځ 行い 0  $\boldsymbol{\tau}$ 理な ず め 戦な 闘なっ 女 敗ま 開業 0 9 9 B Z) て ッ は 旅 L 7 5 す 72 守る لح 9 12 0 當さ 來ª 7 だ、 南な 團だ た 行い 安え 護さ 0 غ 聯な 12 た 居る 全だ 先发 9 は L 聞® 塚な B 鋒 る・ た **%** 兵î ح ح な < 0 處是 て 属さ r n 0 保な ع 0 け 闘さ 法は 引 L 2 は だ た た 明ぁ n は 12 彦 ક 7 乃つ せ لح n め ば 今に 日す 受う 居。 だ、 二 7 木等 坂か 語な る、そ な 度ど 0 な け な 下华 軍に大な 6 6 0 朝智 V る 2 0 尉。 里, 自じ v n 0 女 **V**Q 戰な 從 あ 援系 が た 中章 7 然が 争る て 分だ V ع な 兵会 東美 12 B B 17 は 京 た τ 最? 請が は  $\equiv$ で 彼ぁ Ø V は 旅』求 鎮急 あ 旅』里9 0 B ょ

状況が Ø 大次 時将軍 尉。 の 兵; + を 先だ 篇~ 日ち は 附加 西水 近是 玉點 南な 登 に 立。 名な Ø 役を 川麓 百世祭 (一に間川といふ)を渡れる たせなかった。 を 多な 12 詳は < L < 集る 説と めて、懐中 い た)午 後で p, つて 5 ١٢ 敵き な 圓え 兵心 9 紙し τ Į۲ 幣數 上於 渡れ 木。 り 合\* 葉は + 枚い ひ(此 を を 取と 摑か b Ø

み

出<sup>地</sup>

返 時

た、 此<sup>c</sup> の 戦ž

せ る 中ま 7 彦と 旅 下; は 坂か 順 大な B B 表 世世 尉る V 忠 話が لح 塔に は 繰 اک 折ぎ 刻 な 返☆ 角な せられ 三人挽 5 l ぬれれ **†:** る が 頼たの Ø 碑 人<sup>′</sup> 力<sup>z</sup> . 死<sup>し</sup> h 文の だ 'n 下 が、聯盟 だ 車。 書 て驅が 6 隊長 あ け 付<sup>っ</sup> な た は ち 代\*\* 少さ け た り 下た B 0 動き て z נע あ いと云つて窓 **双**聯な る か ら見れ ないちゃう Ø 活い 先だ

をに 彦坂

きて居を

鋒

を

十一月二十六日 (明治四十四年 一月大將より第三十五聯隊附井上步兵中尉に惠奥せられたるも 深者典姓者 0

分光 \* ZJ 3 け 然には 治な 於。 な 付っ L 軍に 7 人に 誰た 7 幾い Z) け + 押韵 7 لح 度な 0 + 2 72 聯な 手で 客よ 日后 B L 世 戦さ 事な 家な か 7 は 生い 我が が 旗音 6 叉\* 死し 軍紅極點 を 知し を B £ 受う 軍気 期ョ n ち を め 包ょ 7 せ た け 旗ª や 勝言 圍る 書( b 取と は 6 し 戦な 軍 出て な n 5 な ኒ 0 て 72 V うと あ 0 失ら لح Z) 望り は 9 0 L た、 河\*\* す 自じ た 12 は る が 敵で 分が 云い 兵心 کم 原質 は B 林心 好に 天Ľ 確し ば 卒さ 少将なり か 71 少步 0 12 感が 渡れ 尉る Œ 9 女 じ B す が 0 づ傷が べ 72 な 斃な 6 處 4 n か 3 者の 7 ع て 9 居る 72 て 明ぁ あ 闘なっ な る け Z 0 員な な 時聲 た 0 V ع 後も 12 時g 云 非 兵分 玉紫 Ø 名四 戦な 2 卒き 3 る 川道 争 7 23

幣っい 筈。 南な L 0 O# 筋装 が 事を r V 闘せ 何怎 な が r 3 聯九 知し 枚い あ ^ V 着っ 豚な で જે. 0 2 た B 7 旗 し  $\mathcal{V}$ 遣や 周さ 自じ Ø 用,f 72 喪う 間な る 電" 分気 0 ۱Ċ,, ع 失ら が 17 は 云い 紫色の 護さ 愛さ は は \_ 自じ Ø 9 衞營 \_ 月から 分だ 7 房な 居る Ø 十 \_ 任に  $\equiv$ が Ø 十 聯な 枚號 あ 12 日节 当な 塚たい で \_ 宛ご る 9 あ 日ち 旗智 渡れ 旗性 で、自じ 7 し r る を 護ご 7 居る かっ 探が て、不 6 分光 衞ѕ 居る せ 軍人 が た 探が L 戸と 幸か 旗。 7 自じ 山常 喪き 分気 喪言 居る 7 失り失り學習 は 持。 72 此品 Ø 0 校な Ŕ 9 難な 5 時g C 事な Z) 始告 71 を 5 12 來 遭ぁ 派世 思紫 た 知し め 7 者。 5 9 遣な 太 聯な 者の た 7 を 際な は Ø 居。 命な B 旗。 な ぜ あ 此。 z ら、自じ 喪言 5 5 る 失ら紙。 な 6 n

事ど

を

兵。 所旨

在で

を

0 申を 長さ 時景 12 が z は 由る 太麓 退たい 聯ね 引い 5 捨す 7 却多 直线 張ば ځ. τ 置を Ø 軍な 5 思。 12 L 外変なる 曹さ 下が 聯な 女 9 v て、さ τ 際な لح し Z 72 劒は 5 早ぬ 長ちゃっ 共员 < 鞘さ 女 兎と لح 12 0 字き 等等 す B 敵な **(**· 侧髓 る 12 舟な 角が を ^ 島は を 追物 馬品か + 葦し 17 御知 原は £ 0 Z け 賃か 旅 勸さ 拂覧 寄り 防禁 0 所に 團だ ğ 云い 8 ^ 9 ع Ó 本な な 申等 7 3 弾だん z 敦さ 葦し 巻か ح し 痕な る た 圉 s ع 原は が が そ 4 運ぎ て \* **遂**? あ h ح 被っ す £ 0 聞音 で 12 仰に で \$ た、自じ 古し 4 自じ は る 下輩 ありまって 自じ b 分ぎ 雄さ な 分が 分が 軍に Z は な ર્જ は 醫い て は z V ڵٙ 之で 5 樹 何ど 12 V ے 大荒 n 云い 0) 5 B 大丈夫 夫 か 渡れ 幹智 נל 云い 2 b τ 圣 し 9 し 漸 又表 申を て 抱な 7 た す、敵な 敵な < が L B 7 聯ね 12 72 助等 自 此。 4 は け

隊長ないちゃう 捨す は Ø 下办 T 傷 げ 置地 を 7 土し 受う 字さ 卒る  $\mathcal{V}$ 7 宮み け B Ŋ, 7 山常 又数 虫 Щ<sup>ф</sup> 銃り を づ Ø 攻る を 聯な 半な 撃げ 取と 隊長 腹ざ す 9 7 12 る を 立龙 倒な ع 扶梦 聞® n 9 け き、 喇。 7 た 下岩 居る 自じ た 叭ば 分だ z 見み 兵心は ね ば る 太龍 乃。 な ع 田木響 山<sup>さんじ</sup>き 5 軍災聯盟 な 曹る際に 長き か ZJ لح 敵さ 华 が 0 兵心 12 僅な た。 が 驅か か 集\*\* け 12 \_ 9 0

7

居る

る、何に

H

る

と、職な

+

四

名的

物。 れないは B を 行き S る τ き 2 凄さ 見产 聯な す 0 な 挽ぃ 怒か かっ 後す τ ሷ› 豚な z て **万**\*\* ع 3 < b لح 方は 長さ 9 る 分か 聯ね 思。  $\equiv$ Ø な た は 當っ を ゖ 公n Ø は  $\boldsymbol{z}$ 塚 長さ 送ざ 0 旅り 事; は 此る 肯<sup>®</sup> n 然だ 敵な 初じ る τ 9 團だ は、 時 か ど 闘な 兵な 0 め 强な z 四き 7 本性 今ま 夫を 大流 事な な は **%** 邊り で 7 助华 行ゆ 部ぶ 等。 B 喝か か h て 人り あ 挽む け を < 体質な 女 あ 9 Ø 込で 乗の 見み 者の る Z) 歸か た だ 聲い 事じ 5 を Z) 5 せ る **%** h 9 忘り 情さ 聯點 捨す ら、ずa 隨a と、前さ L 女 لح 7 な 7 ないちゃう す、と は、途 n τ す τ 自じ 見み 頻点 v **V**Q 貴 太潔 置地 分が る b 分が 12 る と、俥ょ 自じ が 樣電 云 中き v اك 困な 12 旅 田た لح 分流 負ふ τ 恐が 5 か 人にん 軍に 難な 挽で 團だん 傷さ は 6 た 此で 夫ぶ 圣 司レ 曹章 V 0 V を賞い B 長さ 上之 τ 合な Z) Ø し 残? 狀讀 極電 は 5 ع 7 を て で b 行物 部深 め 女 Ø 命。 あ 人ぶ ず 地。 岡をか た か 員な だ 手で £ 合な 云 る。 院え 報は 本と が 團だん L 5 0 戦な 12 U な 告さ 旅』 τ Þ 太だ لح 乘の 線( が 背む な Z 團だん 居る す Z) 終す L 0 を 9 < す る る、す 6 τ 容え لح £ る 7 h. 勇。 Ø 謀が 踏ぶ کے あ 歸か 0 0 來音 て 長等 氣雪 た 12 ح ح み 居る る る 捨す た 2 が 際い 交が Z 0 ع な τ τ た 俥を 聯ル 石山 な 0 で 報は Z 7 來で ゖ 隊長 長 Z) 聲る 自じ る、i 自 告さ 貫智 が γQ n 軍炎 9 0 分が せ 村智 あ 何ど ど け た、涙はなど ع 恐を 専る は 分が は ま 5 誰れ 0 が L 聯な Ł 早は で 易 た ぁ 体質 < 云い を < 來' ļ 2

大 筆

將

咏

及

(明治四十五年六月書)

(伊勢二見

**清水石仙氏藏)** 

吞の

h

z

捨す

τ

ኒ

5

ع

す

る

時들

Z

0

車に

夫ぶ

**%** 

來會

た、自じ

は

天泛

佑は

لح

歡さ

h

で

錢だ

は

V

<

5

で

B

遣や

る

ح

0

B

方なる

を

久'

留る

米病が

院急

伴っ

n

7

け

云りの

9

τ

行ゅ 分気

佐を呼ん

C

謀ば 変を たったったっ 靄ゃ た 五 長等 · つ。 葦も 然が v 目。 z 71 車と 夫ぶ 因な 原は 鮮ぎ 7 n 隔录 L z 已さ ば τ 自じ 藏さ 中等 縁え を n は 大ないとき 小艺 今<sup>°</sup>g 佐ª 下烷 る B 分が اك 0 事な 命。 は 得礼 0 あ 0 z n は、毎、 豫上 談覧 を る n 17 る 女 7 失な 俥鬚 葦も 話や な 랓 だ た 心 年二月二 原售 は が 9 は で と 将さ 後 τ 5 見み 受, 中等 ح 安学 居る 佐さ n لح 送ぎ け اک か 共は が で は た L 0 5 取と 八相伴 當った 終語西號 اك た 十 た。 Ø 9 進ゆ 時じ る、将軍 洋き 0 の た 備 少さ 日に 料な を で、 五 は 佐a 字, 助於 12 理n 佐a た が H は 六 を 屋\* 摺す . 川が は め 以。第次 な た 步性 中將海 先き 人と 7 + ど 澤さ B 俥電 殺ける 高か 中将 ^ 案が 級き 師し + 0 副なりたれたちゃう 内な 七 跡と ļ 母课 を 5 せ 堂だっ 日ち を ح Ġ لح ع 12 御ご 12 n 追ざ す な 任に n 存れ は は Z) る 自じ 大な ぜ 命が 9 る け 時g 将さ た B Ŕ 0 分が 静か 間が 隊にちゃう 中等 5 n を が 子飞 佐ª た 正。 12 は 敵な 夫ぶ p; 時 な 客かく 0 Ł 0 重賞 Щф 斯 9 手で لح 口等 た 製せ 園る **%** は L L 中き 容え た 夕息 0 7 12

断だ 乎で た た 由 で 詞は つて 更なん で る 長さ ح Z) 云い n 25 5 易 Z 止。 た。 取と n Ţ を h で 除の 得礼 あ H る ХŽ 直装 τ B 收し 6 17 容等 參記 絨り 謀長室 能な 9 7 \* 取と B 17 9 v た 除の 0) が j H 後ち 絨り る に皇太 能な لح 料かり を 敷し 軍を 子し v は 殿だ す 7 ζ" 行等 < 師し 啓が ح 團だん

ع

長き

る

0

ます 團だ لح 入り せ 将ないる 彼れ 口岩 司し K. 分か 別る を 女 出で 計は 9 片かた 部ぶ た 12 て は 入り 云い は 贅ぜい 付づ 行い が L あ 9 出ぬっ 澤を け 9 た 7 な v Þ な ţ τ 勤ź 日ち 頼た 0 た 物。 ڵ 靴ら 急さ L 後な て h 為な た、炭を だ、故意 で 命い Ø 17 n あ す は 音を じ 立たた 9 9 た。 は あ 25 讃る τ 5 た 17 注言 b 側に 師し IFE 岐 第点 下杂 團長室 意い 女 12 へ渡れ h 十 3 次しせ 居る v 戏の 第%ん た り、多た 師し 團を 長さ 中等 木質 で 12 殊こ 何ど 71 佐³ 新に度ど 17 5 ح は 調を津っ Ø Z, 間が 驚さ で n Ø 金ね 0 級;花は B は É は を な 靴ら 9 鹿な 菱ぱ 月げ 渡た る、 兎ヒ 給き が 屋\* کے Ø L 旅 音を 敷し 7 B 館於 B を ይ 旅り は n 角が 防電 は 9 ĭč 費で 幾公 引 ۲, 書き め 宿ぎ B 許ら り、 翌さ £. 利り 通言 τ 中等 あ 放な 益さ あ 佐a 0 9 B 設さ 0 日ら が ч た、将業の 7 備。 預 B あ 新た 了是 b ~ 築さ 足龙 9 て、總さ ます」 あ b は 師し 랓 b

御ど

走

を

其をの

月言

+

日ち

葦し

原は

副官が

0

み

を

伴なな

9

てくれた

下流

を巡回に

すぃ

る

事を

17

L

た、 師<sup>し</sup>

国だんちゃう

0

初巡

院、奥

Ø

間。

次言

Ø

間。

Ø

室と

中き

佐a な

Þ

軍なん Z)

家な

0

人と

46

奔流 か

が

<

V

b

寺を 莊à

0

座ぎ

敷は 6

用岩 商さ

人总 赴\*

Ø

別ざ 17

を

軍ź

任に

は

何能

す

る

Į۲

及光

ば

なると

太

0

で

あ

9

た、そ

Ø

頃る

は

多九 は

度と

松き

42

車と

が

通る

ぜ

γQ

0

人に

を

3

17

た

3

5

L

7

副なった

^

Ø

命い

令な

乗馬 馬

で

せ

ょ

宿泊

地ち

等き

は

山を隨る

間な行う

事な ٤

伴

回的 ٤٠

V

3

少。

<

B

Ŧi.

六

名

0

隨る

行き

員ねん

を

伴なな

太

Ø

が

例な

て

あ

る

0

17

将き

軍が

は

副官がより

當な

け、 借か Z) そ な L 別かん 0 住ま 5 7 + 旨な 7 静い 居る 善光 おいまっとん 置岩 を 通る な 師し 寺じ 處と 定意 團だん V た لح を め 0 将家が 丸を 借か 通言 7 開か じ 廳き 龜が 置站 5 は 7 る か لح は Ø 吳、 と一御 そ ね 四 中き ح n ば 4-غ 用商 が 間かん な 云い 年是 甚ら lζ る < あ 人だん 9 女 + 7 氣音 る な V 一 作り 金ん ど ع 71 來會 人い 倉さ ار た V 9 寺じ そ 太 は 日号 0 ح た。 近が Ø て 客影 で、某場 で 付っ あ 葦も કુ 9 書と 原は 御" た な

木

用; 12 立た 9 た 2 5 て あ **る**。

刀口

郡族の が し であ 何如 斯\* た 屋\* 気げ 故ぜ あ ± E 5 Z) જી 恁ん 居る を な 2 L < 樣站 村智 知し た 7 が、新た 軒だ 家( 午ご る 17 あ ار 泊量 前裝 事と ると 泊靠 12 九 が 2 た、宿を 新に る 時じ 爲で 開音 0 道等 Ł 金ん を 拓s Ė **る**。 か は 倉 文 此飞 土也 寺じ 地\* L Ø V を た 村智 た 0  $\mathbb{H}_{\kappa}$ が、多た 豪が で 71 5 宿ぎ 農の 川龍 L 分だ 屋\* < 0 0 泊量 は 通言 家公 江之 9 な 行が で 0 客や V は あ 旅』 が Z) 便礼 9 店だ 多智 ع た、社会 利" で v 聞® 午さ て Ø あ 來は 餐が V た、副官は でせら、それ 9 か を た、將によりによ 5 喫き L 丁程と は そ は 0 で 副官なる 夜上 lc B 止。 困る 距定 は を 得<sup>え</sup> つだ を 2 招話 た 字, 麼<sup>\$</sup>

け n \*\* تع 海が 路っ 糧さ を そ 取占 0 る 他た 0 0 て 要急 あ 務む 0 た。 から あ る Ø で、副官一

しと額が

き私む

と君談

とは

兵悪馬、書

記ぎ

を 人じん せ

力質

車や

لح

L

7

旣®

定い

0

旅』 す

費で る

اك

不。

足さ

す

る

だ

由さ

副省

か

5

書と

記®

一te 人<sup>y</sup>

を

同号

道質

b

る

\

やうと懇

請い て

L

た、

と將軍

は

諾は

L

ţ

人切

は

何と

5

す

る

જ

4

AJ.

7

ら、そ

Ø

不ぶ

足で

額が

自じ

分光

Z)

とら支出さ

すると云

Ŋ

添さ

^

₹2<u>.</u> は

形電気

25

V

z)

17

ζ.

部ぶ

\_L\*,

を

愛も b

深か

は

將

見み

居品

72

が

Þ

が

7

7

刀り

長き 邊元 十 る 此。 好" 爾〈 此。 夫れ  $\equiv$ 0 V ઢ か لح 設さ か b 邊ん V は 行い 25 匹 秣; 笑き 意い ß で 0 備で 取も 嫌 7 0 必ぐかい だ、ど 7 定z 少飞 で 居る 座さ 寄ょ 0 U S 女製 る、村長 豪が 見み め な 12 あ 敷は せ で 農の 5 が 綺ª た **ታ**ኑ あ 9 た た た、將ってん 通ia b 何芒 Ø L 麗な る で 0 人、 そ 處で z) Þ で す 7 て 9 で \$ 恁ん へ 泊輩 5 村を 7 あ あ あ ら、 平<sub>s</sub> 様ななる 見み 6 座 は 更り b 9 0 た、馬 餘ま が る 5 2 らと 日中 17 と 下た ٤ 生党 7 **%** を 五. 2 b 糧り 察さ B 察っ 晴れ 六 あ 好』 v 第点 名的 ^ τ る B لح L へて V ઇ 랓 盃が 機等 B た Ø J. 2 \_\_ [] はすと云 詰っ 置\* 居。 D. Z) 派 b を 嫌ば たっちょ たいこう ع <u>J</u>I.72 あ め か 6 る な て 尋な を 掛か Ø 0 7 な **V**Q て げ 検が 0 7 7 か け 優で あ で ね **%** 分だ た 給き 9 7 せ た 居る 遇さ 9 山常 将され ક ટ 副なったた す 居る 仕じ る た で た 0 ٤ あ 如芒 る 軍 17 外が る 出て 膳だ Ľ は < 0 は 十 L る 再た が 、験なる。 茶ゃ 顔は 72 七 他と 部ぶ 積っ 水湯 い将軍 を び h を 八 0 調で 度ど 獨E 答表 で 軍急 窘か 0 厚か B 美欧 意い 田な L あ Ø め は 來會 ^ 例る 人に 含か た 17 0 な を 7 2 た、將軍 て が が 特针 窮る ζ 反性 17 居る . 二紫 人 と、 あ 5 古と は n 12 9

廣<sup>い</sup>た 島<sup>い</sup>が

ば

郡え

珍ら

b

12

す

ع

9

た。

は

女

0

た。

て

置\*

け

ば

Ş

夜\*

具。た

は

用點

ح

ح

必ならず 特 ያኔ 71 夫れ な Z) 廣な b 島は ひ、 翌 { 寢と で か 邊心 敷し b 所出 か 朝智 < 6 す 市 弘 入い ۲" 呼× 又数 女芸 木。 る び 自じ 綿ぬ ૮ 寄ょ 分芸 立。 蒲ギ せ で 上<sup>あ</sup> 生世 派は 團と 72 办言 な 17 0 一げ、背が 床と 網點 取と で を b 蒲ぶ あ て人の手を煩は 取占 團点 か 9 6 が ^ た。 5 敷し zع せ V た、将った すると ч あ る、親語 軍允 は V Þ た v 浦ぶ ح 其を Z) 團と とが 處で な は اك 場ば \_ な 積っ 合き 度ど ያነ h 17 જ

ね V す  $\vec{\nabla}$ な た やしと や、tr 。 娘。 إك る 23 侧髓 座\* に 居ª لح 6 答ね 御ご 云い では を 立た 親に 合は 9 ^ た、将軍 た 類る 9 ござり せ 女 た 72 Ø が、再ない いませんくれん 7 B 後聲 嬢な は ませ 立た び 17 z は 主<sup>ある</sup> 人<sup>じ</sup> 顔は 續 h 掛か Ø 他然 < か を け 記さば 見み ね 7 か Ø 」と 問<sup>と</sup> 和を せ B 5 容な な な を < ζ" Z) つて居る者の Ŋ 0 極點 かっ 9 た、 此<sup>c</sup> と 引<sup>o</sup> b け 悪な た 氣げ ζ, Ø 主る ·、き 大き 人じ 美" 17 で 人じ 退りだ 人だ ござり は は v は い将軍 た、三 慌あ ますと額 7 一人の美 を饗應 7 する 人な の 汗鞭 જ を Z

ļ

<

£

U

だ

ね

御

同g呼

年ねん

ζ"

ら

る

اک

見みず

受ュッ

け

6

n

る、 何等

方。

**3**3

姉ね

て

£

在站

で

נלל

ね

拭や

揃え

御c

主しぬ

御。

主は

人じん

だ、 主<sup>ぁ</sup>ぁ

人じ

は

سٹے

膝に

行じ

9

出<sup>て</sup>

る、将った

軍人

様には

極で

眞¤

面じ

目が

に「今嬢

び

 $\mathbf{w}_{\mathbf{n}}$  , which are the transformation of the transformatio 郡に 中意 1 Ø 長される ぢ 茶さ 彼ぁ Z 葦も 君 17 な 村長 代货 Þ 原は る は は 5 0 御ご 茶\$ で 家い馳ち 無む は 君紀 18 爾音 日に 等<sup>5</sup> 出た代数 す は 走 昨9朝電 5 5 論る 腕され うと云 多路 を 外点 度数 17 夜~ 夙ぱ v L 何<sup>ど</sup> に **う** 下<sup>げ</sup> 代於 勢ば 3 7 46 な 0 < 出場 拂。 0 事と B B る 受う 籠も 女ぉ 軍な 人也 し 發は を 0  $\mathcal{U}$ 72 す け た 等も が は す が 9 ^ ع 7 取と る から 居る る 0 嫌言 何ど と、將軍 後ち 居る b 重か 国るん 本な 5 72 か  $\alpha$ 랓 女 遣き 部等 で L 71 で 6 ね せ 困な すといふ 7 7 あ た な 17 ٨ 松っ る、昨季 訊會 來會 な 9 Z) は V 馬ば た、中ま B 行か Z) ま 5 ね ع 上常 雜等 夕~ 軍公 し ま 行ら n たと す 佐a 0 لح 本党 た。 尋りか た 用き 御上野家門 נע は 6 時g ね を ら、 行<sup>か</sup>っ 彼の た、将軍 答を そ 聲る 3 Ø 地 走るは 樣多 ^ Z) 0 軍に 名い 苦にに 事だ لح を た ず 質じっ を 物が積る 見\* い な は 費で 知し 何芒 顔な 0 72 9 る 2 交流 لح 9 5 ま を 7 7 7 云い へ、 我<sup>ね</sup> 居る な 7 綺· L 7 け 居る ٨ 女 場ば n る て、 Ξ 41 す 菓 Z) ば 0 合も + 0 受す ~ 17 園る 外は 思す け \$ は 12 取と 掛が、騒が、 無む

6

意

Ħ

るところ

原質

中等 女

佐。

25

崩し 思想 n 0 D) る筈 ار \_\_ 頭a 地节 な 邊ん ら 2 云い はさ 吳č た 17 0 宿舎はて 一服商人 ふと、 禮い 大麓 とで 0 か、 大<sup>\*</sup> 家か 幕。 ŏ જ Z 72 \*

數ま 二十七八年の役廣島舎營中の作(向西旅人の文字に注意せよ)

た、小松町 72 時も

た

5

5

里`v

た

が

、将軍

は

供な

T

色<sup>し</sup>a

く 馬 s

を

進さ

め

て

人は 路っ 等き

 $\equiv$ 

十

B

物。

買か

Ŋ

め、彼か

0

農っ

對な

す

茶や

代だ

代は

十

日ち 圓為

は

曇え تع

天だ

て

遠離 を

川常

雪雪 求と

を

る

ほど

寒。

V

道誓 る

0

険な

悪き

云い 9

な

נע

見み

12

は、 午<sup>z</sup> 3 12 後さ ば 贈ざ \* を Z) 9 時じ 張症 b た 頃だ ઇ

Z 居る 公う 軍に け 0 た、将軍 た、出迎人 の 前\*\* 更り を 待\* 中ま も敷名 つて、将っ اك は、官が Į۲ て は

おりますでん を 0 早に 名が B 刺し 7 行的 を き 過\* 出だ L て「今日 ğ た。 出で は 迎热 有り ^: 難だ 12 人と <u>ح</u> 46 挨め が 拶っ 失ら L 望さ た。 し て 立<sup>た</sup> 掛か る

つて

(山口縣長府

町

梶山鼎助氏藏)

\$ は 宜な る 進さ 郡気 0 な ら 長、警 先き 副電気 旨ta み Z 近か 夫を 御 Z 41 を 厚かっ 0 益さ v 刻智 Z) لح 0 公う 云い 夜ょ た 君為 あ は け 澎 察さ 17 す 中さ 勝る 務也 等ら 署は は B そ は た は る 12 n 長さ 軍 将さ 中なか せ 郡に 厚っ な 多 は B Ø Ò 長される 趣。 軍犯 川がは あ تع < Z 0 b 君が 72 て 村な 儀ぎ 6 等ら <u>B</u> ゖ゙ 受, あ B は 女 Z 0 う、すなな 斷点 署長 式に 儲す 大流 を n け 他た せ 0 る 将軍 、将軍が 郷き 字き K. 行物 ど ま 立だ 9 官ねん 來會 נל < 彼れ すど ع B 中さ 72 申素 處表 等 見み ح 云い اك 71 女 は 公言 0 L 馬き 吏り 黑矣 0 歸か 物。 は だ ع 文 7 5 0 縣に たいこう 川かは 粗を 7 置 語が 尾っ Z) が を 9 で を 俥智 7 末き 動き < 之t駐は 中き 好る き る v 将さ す な 女 か 始し 越て 0 0 7 か め で 旅』 追加 末る 命い 來' 6 弘武 な な L 21 る 1 館が な ま لح 17 る B  $\alpha$ B か し 将さ 将さ 人は 17 由t 歸か た z だ カゝ 0 0 泊ま 軍だ 軍允 72 72 갖 B 9 b け 9 V 流 私犯 た、暫に 見み 7 7 0 は は 下岩 0 ^ 那点 副なるな た 石" 私也 來® は は 送さ 馬き z た、たん 、合ななると < 之れ を 此で Ż, 境<sup>á</sup>か 0 9 v ع 公官ない 見み 6 اک 談は で 處 下岩 女 B 命が 夜\* B 送が 下\* で 云い 話し で Z 見み じ 吏贸 5 9 Ø を 知し 0 御で る 宿り < 送卷 7 n B 7 発え C <u>L</u> 0 か、 叉點 泊货 あ を 夫れ 7 る。 止。 下烷 る 心炎 0 蒙っ 17 Z 地で 立 T z V や た を 6 は 女 ち る U 2 然が 得さ る で 出て 0 夫れ し 及な 見み る ず ば が 君 な Z) 豪な 引 何智 等り b 3 送さ لح 0

Z

8

見み

Z)

12

0

高か

地。

を

行ゆ

<

0

て

あ

る、将軍

が

乘

馬曲

で

랓

n

る

危報

進さ

商は

0

絹み

夜\*

具ぐ

ኒ

6

ઇ

、将軍

は

此る

方は

が

満ま

足さ

て

あ

0

た 此る

途と

中き

西で

條ぎ

0

中き

校す

を

見な

た

V

望る

み

が

あ

0

た

が

時じ

間な

餘上

裕ら

無な

0

0

て

残ぎん

念な

な

が

6

素す

通道 學"

b

町業

が

0

関か 下たがあるなな < は あ b 女 せ h かと心付 け る

ع

た 通言 す し 2 出て 、將軍 學で る 0 7 中等 τ 放電 日ら 成な す 0 西ば 學" 居る 12 は 績t B る て 篠で 生。 た Z い将軍 落等 深か لح 中き で 往す 徒と 5 合き あ < 聞音 復さ 學が b لح 村な 2 感な 校かっ は す V 17 じ た。 た 0 0 早ぬ る V 西ば 時 き 尋な τ 足を 生は < کے 、副官なる 対え 方、危 中等 後で 0 徒と ね ઇ 草が 認み 學が 日号 7 で 險な 鞋 見神 四 は あ め 生が

が

9

7

b

L

Ċ

青か

年。 か

四

名い た

草が

鞋じ

足を

を 腰

12

付っ

け

7

路力

傍た 7

12

立た を

青が 女 た 年為 ス٢ 女 づ た へと云 0 感が 9 そ Ľ 成な 女 ح 績。 Þ, 四 す を 人にん ع 6 つ 中き た、副会 0 云い 四 學" 姓ば 9 里, た 官記 名が 餘ま を 往 6 は 間と 書か 青か 復な を U £ 八 距於 年。 里, 記と 2 12 以<sup>c</sup> 上; せ た 近款 L る τ 高か づ ٤ 将すでん 松き 0 V 何分 道等 村智 7 n 12 8 か 聞。 B 復。 徒也 6 < 命や 步性 通言 ع 中等 以 ~ 學。

な

に、重な

荷K

着っ

け

た

馬っ

や

牛記

B

行的

΄ ζ

ぢ

Þ

な

V

かと云

ふ、 道 \*\*

は感じ

険悪

12

な

る、副官

將や 雨あ あ あ Ø る「櫻三 樹® は Z つて 此。 てず の 邊<sub>え</sub> は n 少さ 風き 處よ z) l 刑問 17 5 数丁行 B 吹ふ せ 供な 5 Z) まず、大な に対ない 太た n n τ が < 72 意い仕し太を鞍に لح 聲。 千" 味み 置加 لح 潮\* 3 といふ處で に 詩<sup>し</sup> 女 馬響 જ V Ž, 17 花は ケ 含さ 面影 . 男をと を覧 は 唉<sup>a</sup> 獄たけ 갖 を 打<sup>5</sup> 處で、彼の櫻三里の峠である、三里の ら降りた。 0 n が れて居る、将軍は 吹けども 質はい じなが 麓と 道な ち、歩行が を 拓o ار 達な 、ら 峻阪 する、寒 き、且つ櫻を植 0 困な 生世 は を難ない登録云い は 告かし らん」の とという V る、将軍によばか ţ X 俚g 多 な 診った 72 は が 6 加。 は、 0 何えも は 5 後ち だ り、霰交 道か 様な な 17 ع の間悉く櫻 源が軟部 をかった 困なか 難なっ いだ。 に 遭っか b が 罪る 0

は 5 閣な ح 下が馬が む、さうだと答 n ぢ が Ŕ 不如 可い を 憫か け z ØQ へて漸 うぢ لح 思数 や 9 < あ 7. 馬き b から降い ま せ h

Z) ねと云ふと、今度は

は

τ

通っ

爲でと

£

Ø

あ

0

た、 普<sup>\*</sup>

通っ

處と

あ

2

た

崩るも

n

た

處と

は

の 落<sup>ts</sup>

5

橋にじ

た、 途

中ラ

K だ Z 副官 ح ል 6 松っ 112 杯ば へは 飲の h 人儿 だ。 力。 車や 0 便礼 か あ 9 た が 将電気 は 平5 井。 驛さ D)

6

汽

車に

17

乗の

る

軍だ 川かは 雨っ 大麗 軍気 が た 上办 は あ 2 茶ま は 軒な Ø を 村覧 徒<sup>と</sup> 碗な店 ح 中なか 9 Ø そ、 酒が 12 杯は Į۲ 頭音 た 將言 は

思紫 様な 時ģ 苦' は 痛る 必な Įζ ず 會き 詩し 7 歌か を 作? て、 苦る る、さ う し 云ぃ τ 大な 9 聲い た 17 事を Z が な n い、 徐 ょ を 吟覧 所を 目め た。 lζ Z ぞ 苦る

l

Z)

6

τ

大な 将なる

lζ

詩し

は

此で

75

は 難に 第点 日号 處で め 川。 含\* 含か જે 將言 す 十 لح Z で ^ 7 0 闘ねん 時じ る 六 0 到な B 馬出 軍気 事に 着 糧さ 節ぎ 丁なっ 0 進ん 日ち 夜ょ 便え は て 記 12 17 行か 雨あ は せ 利" ع 先だ み 念な 取 み ま 松っ 發さ を لح 5 な を 軒だ ልነ 物ぎ 時g で b 續で 雪っ 山常 處を 周号 n 0 0 H لح 除る 46 及蓝 け لح اك る 12 旋だ 茶\* 者の た カン 下超 h た を 泊量 旨な 取と 3 な 店な 川か τ せ 9 だ が せ「宿<sub>を</sub> 冒か 0 を بخ 9 ď 上产 寒がん 葦 7 0 7 通る τ 圣 無症 z) s 原は £ は て 雨\* 置\* T 十 知ち は 出だ V 漸 中な る 小飞 想 高か は け 兀 L 何記 z 平克 佐a だ 石ς 像さ 歇。 ع 松き 十 た 様な ХJ < 井。 行る **瞬たきちゃう** 0 け な Z み Ii. 時も 命い 17 乘 許是 出場 بخ n 間 s. 合い 0 非。 狹點 泊等 7 一兩日、 馬的 常じゃっ 17 て る જ 發さ す < 地ち 室に 将軍 藏智 0 割さ な る、 لح B 12 で 里º め 書く 松き 7 < 驚さ 終ら そ B 冷さ 豫上 餘雪 6 痛る 遣や 日じっ は 降ふ 山常 n 宜ま 報は 5 飯さ h n を る 馬き b 険な 職な な だ L せ ڄ B い、合物を τ 減げ 末ま 頻ら 道管 家な لح か Ø 餐 あ 居る ず 蹄っ 17 を 只龙 る 5 0 を V る 一副官が は る。 る 12 道な 進さ 兵公 አ 書は 食っ 人に ح 雪.8 0 h 含や 事是 カ; 7 記® 車 لح 家が が 練な 悪な で で か あ 飢。場 を 17 z) 塊沒 久' 3 兵~ あ 5 2 3 を は、萬紫沢の町で 力? 6 後ご 2 學で る τ Ę 凌ぱ は 刻を 8 鎌紫 7 科的 B 着っ ^ V な を 步性 海なる 12 等等 鐵る 宜ま 遣\* だ。 V 一消费 此。 買か 行っ が を 道等 L 2 た 0 Z 馬泵 て、 廃? 12 點だ で v **%** 何と 田島 困なの 翌く

2"

事じ

հ.Ռ.Ռ.Ռ.Ռ.Ռ.Ռ.Ռ.Ռ.Ռ.Ռ.Ռ.Ռ.Ռ.Ռ. 趣味 人は 今な 17 0 が を が 士<sup>と</sup> 床芒 7 久' B 度ど 前a 出て + 9 を 萬町 居る 佐a あ かと τ 優さ اك 八 た は 7 女なな る、幾く スゲ 0 來會 日告 る 來さ し 七 つて居 ح ّ 國で を 出<sup>た</sup> た、暫にはら < 夜ょ + 9 方等 72 くぎんか 境が 位品 た、 中さ 賞牌 伊い 度な 面光 ね Ø せと云 野の B Z) 0 る は < 0 た。 ら 舌だ 皺も 前で 佐ª 村な 土 لح し 2 た。 た、 何覧 は、道質 < C は 0 人に 0 0 V ち 少さ 宿ぎ 頭罩 又\* 用き は つた、する 1 玉秀 Ŕ 女芸 手で 樣如 が 屋\* 路。 えら 71 試え の修り 婆が 美♡ で を あ 17 蜀》 答な み 3 あ 人じん 泊靠 叩龙 9 黍な と婆婆 て、至い を常 h < が 繕だ τ 0 ^ 0 Ł た、中なり 手で が 办 たる 現ま 72 出て は を 時も 行的 極~ 食が z 今ん う 届 h ٤ τ 佐ª 度ど n 拍戏 で 宜な n 澄り 來ª あ し ~~ は B る < す る、將き いて居 いと云った、将軍 る ま た は 飽ぁ 同加加 か ځ L 中等 返沧 £ じ لح ぁ のて、将軍 待點 た 佐ª 足た Ŕ 事じ 軍が V る、将き 澄は は 6 5 9 あ は を 一で、私が 驚き な τ 奥袋 し ¥Q ر ح ح 軍允 た Þ 優さ 居る 0 B V は「縣官 晚岁 7 間。 答表 B 5 し る 食 は に気流 葦し 返沪 v کے . ظ 0 ^ 總さ 事じ 聲ゑ 原質 71 前き 十 た を 女ななな τ を ぢ 出だ 事じ で \_ \_ 中等 の 替か 注言 Ø l Ŕ 返え 0 佐a を せ ^ 料な ع 意い 6 た な L 事じ Ø 聲を は 理り が 0 が n V な を 少さ 次言 V 法法 返江 女誓 行智 で ኢ Ø し V Ø た

35

た

は

か

間。

12

届も

ح

ح

لح

ઇ

無な

Ź)

2

72

が、 土<sup>と</sup>

地で

人に

0

約さ

東を

を 守い

る

ح ح

0

堅かた

v

0

Į۲

は

L

1,2

で

は

兵心

Ø

事と

ば

宿さ

屋\*

0

せ

L

た。

 $\mathcal{Z}$ 

せ

72

Z.

n

17

面が

白岩

V

が

あ

る。

例な

乃

は

太な

<

失ら

望ら

<u>~</u>

別ざ

17

は

な

い、そ

ちらへ行

けと

用り

木

ح

 $\boldsymbol{z}$ カ n け 3 婆ば る、七 す 5 高か b が 知ち で 0 て" 0 別る み すと答 0 十 間音 應ぎ おきない 12 で 近紫 は < 答う と、 士<sup>と</sup> 變は 無な 十 を v を一驚 老 奥智 九 2 か た 日ち た、 中<sup>ち</sup>

\* 兵》十 巻か 九 ま 日后 て 朝智 届は 倉台 け 0 τ 兵心 < 誉な n か と云い 6 高かる つて一封の知まで種類 Ø 17 書に乗っ 類る 9 を た 出だが 産し た、車夫が承知 原的 副信が は Z 車を の計 夫 を にてこ 答な n

婆が一十 佐さ 0 て た、將軍 は の 午<sup>e</sup> 間ョ 言ば 後。 語さ 八 72 到着を 胰 જ が 九 滅さ ح Ø 極。 美" n B 多九 て、延え 女誓 τ رح 12 は B 優っ 笑ら 命いくわん 深か 秀り لح 0 で、言が 思。 < た 感が は 事を 投資しはく ľ 格な n 0 た る 0 な 様。 美" 正な おり 軍の た、高かっ 香ね で L あ を V 知ち 9 出だ 事な が た。 す 海か 思想 内に 0 は 第だず は 事じた。 ح 吹ふ とはいる Ł 0

と頑張 な 越で 處となる を で、 宿を は る は る 車夫 だと 7 の 0 B 道營 山雲 女 Ż で ろ 屋\* 突っ だ 路ち ¥ た 路さ + 云ぃ £ 6 銅岩 þ ح h る 考の 0 اك Ξ Z て<u>「</u>何" 5 返さ 5 貨的 لح つて Ø が 嶮な 日均 高が 云 で「そ 或ぁ L ع な 悪き 1 も「橋<sup>tt</sup> 錢だ 5 る 書上 7 思。 v 云い る 知ち Ŋ 居る ï 橋は を z 捨す Z) 類る አ کم لح n 出版 る Z) 出が だ 7 な 女 降站 女 す ば 道な Ļ け が 5 が が 發は \ b で 9 7 ZУ ・ 体質 . ま と 約? を 更s ح 立た لح 7 凍な 0 9 以為 だ 12 n 云 葦し た、前だ ち 下於 B 9 乗り 7 五 を 去。 ዾ 東を 7 を Z 原は な ح ح 車に 出て 銭も 增 副なっておん し 居る 夜\* 0 增等 V V と云い た 7 7 賃を を 賃え L 殊さ る 死! 体質 以からから 出だ 行い 17 で b 17 0 ح 7 0 遣\* 遣\* 受け 9 17 馬出 大點 9 で 烈為 n 上雾 る ると たい 乘の た 7 步性 て 合き Ø 兎と 風ぎ **金**\* 叉點 與な は 9 Ø S 危げ B 17 や 此<sup>c</sup> 云 中ないん 将電 た、す 翌さ 錢和 ^ 雪き 云い 女 小飞 す る 2 2 L 步程 る を いない たいちゃっち ٤ 處で た た、此 る を ٤ た 危げ 交: 0 と車夫 東京 熱と ぢ **%** が 保地 馬き へ て V 0 金がね 受け Þ Z) た **%**; Ø 9 難る < 以外の外の 取と 寒かん ら ح は غ 路る 滑さ 0 Ø な 艴さ 6 は لح જ た が は る 氣® V 然だ は 此芒 橋は あ 滲む 無む B 少益 箇が لح 行的 0) Ø 9 46 17 Ł 來は 理り 怒かり 中が 所と 갖 YQ. 馬き لح は B か 橋は 縣は 央なが \* を Ø 身孙 約さ n z せ 0 な 12 發さ て 巡さ h 渡れ で で 乘の 人は اك 東を 女 V と云 しなれ 不 梶紫 る は せ 中さ 0 2 L 2 途と 4 替か h た 7 7

Z)

b

て

あ

9

Ø

饂ぅ

鈍ぎ

ر د

方なま

0

12

Z)

\_

十

涂と L + 日が巡巡を た 中等 b 度ど 津っ 0 12 あ B 17 は 0 日よる あ 國る 風き 着っ た 數言 b 0 旗音 雨。 v う、 で
。 た を 寒がん は 72 おしゃっとん 氣雪 都っ 出光 雪秀され 分ぶん 合が L + は た Ø ひ 强 行 Z ઇ ُ ع 四 戦力 Ø 日か 0 度が B 軍気 間かん  $\Omega$ 一でとに馬 あ で て、 9 9 あ 7 松き た、 赤<sup>t</sup>ta 9 旅り 山常 な 行き ع を + 師し 高か L 此 字じ 團だ 72 知ち 長等 め 社は 0 لح て 町で 員2 初生 اک で Þ あ 兀 め 小さ 7 0 日 \*> 12 學が 間がん 0 た 挨ホ 管が大が 校さ 里, 滯な 拶き 生な 在ざい 程が 巡廻が 徒と は L た が 大智 た 此。 途と لح 凡款 0 上类 0 百 を V 旅』 12 太 = = 除る 迎ば Ø < 中多送等 で 十 ٤

な 7 7 74 ま 17 r .有® る、温 L b で 日 " 下部 過す たと ず 易 b 9 空気 ğ 0 叉を 0 72 直立ない が、将軍 た、朝智 云。 腹さ 烈ね V ふと、將 て、僅かが を 風ぎ 骨は Ó 七 21  $\equiv$ 强き に飢え えた 百 は 軍だ 時じ 雨ź 始し メ が、午る を 凌。 Z) を 終さ は、ハ・・ ı B 交ば ŀ 題か ル、鶏り 飯さ 午さ ^ V足も る、將軍 だ すべ 後<sup>c</sup> で ك \_ 0 0 越贫 通言 4 で 0 過点 時じ 笑き 人に あ 嶮な は 家か L 午さ 0 頃š B 72 前点 72 が ま 折か 副でなったた ば で  $\equiv$ な < Z) Z) 難な Ŕ 時じ は「質 路 宿さ 9 لح 2 12 思紫 で 悪き を あ 道紫 立た 12 は Þ て、有いか 十 9 9 を n た。年は午ばり 通点 لح た が 0 名が 9 将 後<sup>と</sup> 來は 事と 7 な 四 で 來會 曼な 0 軍が 砂炭炭 時じ 困な た 陀だ は 難な 頃な 馬ば 0

た

は

لح

め

火が L

0

で

は

押垢 か

L

は

<

将き 隨る 軍を 行き

居る 新に 12 を な ታኝ セ゛ τ  $\mathbf{v}$ た 漬で 副でくれ 踏き 持り B 旨ま る 點っ 置海 ぁ b ず 油烷 副含 0 < 9 る H V 官が 贅が 菜な 聞え Þ て 筆っ 7 7 は を 館 置% は 澤な 5 は 早ま を 2 0 怪き B 讀上 < 君為 ч 71 اك 葉は L け 速を V 12 U 12 行え 過す ع か Þ 取と 泊量 3 み 0 る 必ら 似心 骨質 は 燈え Ť 何能 9 נע 甘語 5 逸ら 9 要を 好で 合る 17 」「漬った 寄ょ た 話や Þ Ł B Þ V ያኔ ع 事な 時を み 替か 折を な せ Ø せ が 澤を あ 女 5 物。 詰っ は 7 澤な 2 ^ Ø 9 問え る せ لح 7 נע た 知し 17 あ 掛が 庵ぁ 山高 醬がかいっ ع た 來で h だ Ø 5 L b け 漬が 注き ま た が め が だ る ね ¥Q た。 V ځ 出て 今人 ع 7 意い 於 せ ず か を す」と 云い 5 溪流 度ど 云 9 h る 72 L た という 副官 隨る は 9 9 庵る け た、粉電 た 又是 閣な 油等 る 分が は 副官 軍 あ 辛な を 糠ぬ Ø

掛か لح

け

7

は

る

旅館

で

は

普ゅ

通\*

ぢ

鹽は

لح

を

者は لح 5

"ح

3

V

ま

す

ع

云い

太

لج

Z

n

رر

ナ

は

葦も

原は

ح

0

澤な

庵が 3

は

甘雪

V

かか

聞®

漬け

物。

17 君な醬き

油分

は

付っ

જે

0

لح

思想

9

枕。 却分 適な 真s す 返☆ ع Þ 聞きに 面巴 か 宜ぎ な 7 ڊ فر<sub>ي</sub> き、徹を て、甫、 目的 就っ 味る 12 V を 12 < 鹽が で 夜t な は B 時島 損な 梅ば す 副官 ず 行為 9 か ع 室と 燈が る 7 護で 12 を 當な 云い は 夫れ 0 點は 衞 な 燈站 洋ジ 0 時じ 3

> 燈っ み

皆な

事と

て

あ

る。

12

B

深か

木

る

と、流たった。 ど 異ª 衞公 اک لح U 備な は 迈\*\* 何能 ^

は

格な

別る

だ

盗たっ 計以

難況

ζ"

とは

受,

け

取と

ね、 燈:

火が

點っ

V

7

居る

る

變``

0

あ

9

た

時g

又表

は 防な盗な

難な

を

防禁

た

12

て

すと

た。 成\*\*

る

まづ盗っ 野電気 分光 大ない 賊で の心得 見神 賊を 定法 は は 71 降子に 小な 就っ Ø め て、 都っ 人は 7 < Z 好』 0 る る Z) た V 合が 異ゐ が V べ 穴な Ø こ と

Լ

<

盗り

Ţ

જ

0

だ

」と 就 S#L

め

た、将軍

は

め

7

旅館

17

着っ

v

な

時も

は

v

L

始世

を

け

T

時。 አኔ

は

17

あ

る

とか、懐中

物の n

は 枕。

0

12

あ

る

ځ.

1

下岩 が

彼れ を

穿り

お所え

と、大震

例な

て

あ

9

+

旅館で の人であ で、副官が る Z) 起っ きて出て らてれ は可けない、冷い水 る と、女芸 中等 が 金盤の 17

冷か

水が

主しゅ

義等

る

と 取り 温る 替か 湯ゆ へて を 持的 來で 2 いと命 7 來智 た ľ 副なるなれた た、隣

小便所 い 注言 た。 意。 と、異變なん を怠った らなかった、醬油 の 時g 立た ち 退の < 處な Ø 教ける لح 訓紀 を 見神 ઇ 7 置加

行え 燈え の sulli

附っ 發力 雄を大な 那些 句' が 築さ 2 尉。 金な B V7 軍を 12 2 12 τ 周点 75 倉き 居る Ø ぞ 趣は 遣\* 旋だ 此。 寺じ b 脈s 味み 72 借か る を 0 1 0 客やく か が لح b を し 0 朝智 た「寺で 粉さ た た。 12 持3 殿え 借ぐ 客 七 な 2 軍 を 時じ 風き 殿な る か 0 家。 借が 頃が は だ 流。 ら 事と を 9 12 十 6 人比 だ 12 夫れ 探さ 來曾 Ŧi. 5 で て Z) L 事を 宜上 疊な あ 7 لح 6 17 17 Вσ 十 0 つ L 便ご 來寶 0 暮れ 考が た ع 疊ぶ 利り た v 時g 12 十 が Ż 0 は 7 型な 師し か て、 返礼 悪な 寺に は 園をしちゃう Ŧī. ^ + 5 事じ か 0 色な る 層で 地ち が 門も 6 41 後ち 敏は 3; 5 話さ 來會 前ば 0 祭か Į۲ 四 金ん 7 **%**: 12 B は 間ま 策さ 倉き 極聲 如か 干性 あ 信と 寺じ 何。 鰯か る で 0) 2 州ら 為た あ 問もが ^ た で 最高 か め B 0 せ 屋\* 2 な 6 新き 移る 初に て 5 を 從 6 b あ ع L 渡れ 口台 卒る 間。 12 る 7 邊な 卯。 は < な 山潭 居る 小飞 取音 之の 料な 地ち 72 太枕 な 0 助け 人 理" た 健於 h 山常 郎き Z 屋\* づ b 雄を ぞ 路ぢ 多る 0 1 此。 0 は 8 健な 謀り

似的 لح 7 0 合き る 云☆ 宝金 は 17 に 0 居る は 82 た 湯ゆ 及北 副き 72 官が 将さ ば て B h は 軍 異さ だ 水☆ は b て h 斯 5 B 7 < 面は 閣\* لح 云い 下办 を 間等 0 洗き は V た。 湯ゆ 7 ^ ば を 緣為 好× å. ^ 立た 用数 V ぢ ち S Ŕ 出。 17 な な て b V V か h. Þ 折ぎ 箬ヶ そ 角な で 0 す 湯ゆ 持的 が は 0 7 ع 私む 來智 問と 3; た 太 費も B لح 2 7 君為 Ø 置 を 17

B

<

行物 後。酒品 h Ø 斷に لح す 頃る 食事 とり は 17 が 朝智 + 将軍 飯点  $\equiv$ は す 退な Ŧi. る 自じ は 合な 味み る を <u>ع</u> 事论 25 を 食 ع 間合っ ع 剛に 引き 72 17 0 2 V 事じ 受す 馬る < 汁を て 云い が 0 太 B V 丁頭釜 、将軍 自じ 感も 0 け لح 小飞 は 何智 條る 書は 0 分気 如さ 言さ 柔は た 豆タ n で 件は 生が で 7 Ł 事を 腐ゞ を Z) は B て 72 を 畑な 茶ま 寺を 斯5 被な V 25 田だ 取と 又数 0 ţ 呼上 事じ の、 菜は あ 鎌雪 の。 を 碗な 仰に b は で ろ び 賄਼むを L 分が 芋も 寺。 17 を る 次じ L 寄ょ 2 頭なな て 三 常ね が 郎等 け 大流 0 な V せ 食が 甘ま に 閣\* ば اك ح 0 根え 食 特 出だ 7 合が 手飞 置超 لح v 妻言 事论 0 事论 12 す V 煑に 廻 を 下 私む 0 35 Ø 17 12 を ح V 盛り な 辛な な 無む 付け 7 Ø Z 0 لح 0 氣° 居る 為ため 限署 頓は 書る 17 用り V V きょ 2 0 。 云<sup>い</sup> 17 b な 贿。 着き は 生 7) 0 た を 飲の 菓な 新な لح 野の 72 Z) ţ で 御ご z / 精ら T 9 不ふ 村皆 子し 分か 馳ち 0 0 b あ せ 成電 た 7 7 足で 5 9 椀ね 進ん は 走 た 9 た、 或\* と \_ る 食、 小飞 居る を 馬ご B を 物の 食い こ と べ た。 N 僧さ 云い 丁紫 لح し て 事记 < 菜,ª 終す が کم Ø v る 12 7 Z は ኢ 人と な: 方は 期ª 晩ばん 下。 口; 最い Ţ 例な 閣で 女なな 12 لح が b 0 間な た。  $\mathcal{Z}$ 12 初に <u>₩</u>\* 食 **p**; 下" 東島 同能 る 適。 面が ζ'n 将軍 話や 京な を 事 は 倒紫 Ŕ 太 b \* 鳴な 只な 5 女 を だ か ح 寺を لح 掛か b そ b な 持り Ø 馬る て V H נע 飲% 丁芳 0 來智 夫を 6 **V**Q 7 7 度と 2 他\* 7 5 12 き

門儿 は た る 0 7 時じ 來' < 馬き Z 門も لح V τ ٠ر" 此飞 出勤、婦 ・、将軍 を n ŏ 7 間がん る 門影 0 居る 門外の外の 扉がら 太 中なか 女 **%** 女 外点 間電 を 門為 來' は て を 客でが で 12 鎖氧 人い Z 71 اك 開き 俗 る 71 は L 0 ζ, کے 繋な 用き 17 اک 方が 7 n 月ご る 7 又靠 付づ 意い 馬ご 附っ 17 3 靴ら 0 Z V 0 成智 z け 自じ 乘の 丁な 清, で で 0

h だ 師を成立かはまないとうなる らりたち 多数 おきううまの大夫、そ 出生るんせいなるあいい 考る路路路院院 大大司 金又在一十日海南 や言名情は大は情ない 聖書,信者 三百百二 戦まいがった あちー 夜などに、縁 側質 也可 で 高かっ 聲い 17 詩し を

て宛に氏成義垣板町萩州長 間手將大るたれら

尉、 大智 重か と ţ 見神 り将軍 副 官 が が 僧(松) < る む、葦原副官 川かは 所は **%** 田俊良 て、古 とは 在意 物。 あ 0 を る 小(狂義) と、 地\* 見み 同な 無な と考 )と 碁 尉る る 樣。 何分 時함 圖っ ょ n 大 僧さ < を Z) な は

£<sup>5</sup> ーげ、 座<sup>\*</sup> 敷は 0

掃き 除ぎ

5

12

す

る

0

おり 軍の

0

立たて

前へ

床を ઇ 自じ 分が

で

敷し

き、 自<sup>じ</sup>

で

吟え ず

ることが

あ 9 た、よ

木

大

終は て

り、食後

直

12

出版

勤

す

る

0

て

あ

る

25

丑

だ

小飞 £

使が

Ġ

出て

0

らら。

毎ぱ た

朝き

天』

Ø

Œ

0

明る

け

Z)

1

る

頃る

17

起\*

出い

厭と 33 來會 Z) 小飞 τ 頭き 料電 b た。 使が は 困る Z 居な ょ な て て 師し 3 は な 馬き < 團長室 か 女 表" を V は ζ す、宜ま 副ないただ 9 師し ず責 他。 恐縮 題長室 た。 8 12 0 12 L 爽 か 7 優さ 入い ら 定 定 < Z) n Z) 5 御ご て、ど 17 b た な ず、練な 食事 火で 時じ 精な 時景 5 間か 0 勤意 で 氣け を 家が あ

淫 72 靡で 當っ 将軍 0 時じ 風ふ は が は 日に 渡ぎ 乗がれ 清は 7 2 戦な ţ 7 役き 居る 3 後で 此 た 勘酌下 間電 從於 0 જ 障はさ 兵場の 2 な Z) 0 z. 7 少さ V z あ B 師し 間音 事な る L る な 行い 團だ V ゃ 場ば 7 < V ・ラ」と云 そ 7 って、書 合き 0 人况 御 一将校 居る 心( إكر 勘な ح た が 餘ま 辨え Ø Z) B 浮か 9 下。 物き 荷い 3 た、将軍 繋はん 5 華が を 早は  $\mathcal{Z}$ 子す 柳湯 見み 何智 る 71 < 5 折ち た、い 流流 御 や 腰门 出勤 花が 'n n は「諾」 5 を L 0 7 Ъ 17 掛か 興き 7 居る 17 ع L な け 悪な 17 た 寒。 ح کے す 葦で 7 耽さ 善な V V 原質 2 書は 風き 3 風か 通る 副官 7 を 儀ぎ 者の 寺じ が 答な は 讀よ が 下员 を B 吹ふ ^ み 矯ける 多神 τ 丸ま 46 V 始問 E 愛な < 銀が 7 0 め あ る B 日に者の

そ

n

て

砂

L

τ

押\*

云"

9

た

25

何芒

5

7

其を

樣\*

事と

z

知し

る

ح

لح

'nζ

能で

É

72

かと真

面じ

目が

اک

尋なて

ね

た、中隊長

は

0

外点

n

7

居る

た

0

を、 荆<sup>it</sup>

棘ら

引冷

Z)

1

9

外点

n

な

Ø

だ

ع

اك

ż

2

4

と考へて居た。

検が

関え

0

時g

あ

9

72

ぁ

る兵な

土

Ø

ゲ

ĭ

ŀ

jν

0

釦なん

25

外は

n

τ

た

居る

前。

Ø

釦が

外にて

居る

こと意味

注が

り

た。

た

V

直語 齋い 将すぐん 解世 藤を赴か す を弄ぶ 聯隊長見 C 任だ る は 置 ع 後さ 側に け 始じ 癖紅 ع 17 め \_ 25 居る 7 7 同等 0 た 齿

中等

・除いちゃう

が

執的

成され

顔だて

口もる

17

を

添へ「今棘

^

開意

ح

え

る

Ŕ

らに

えら

た、この

中ち

あ た。 居る たが、検 関う 終は つて 解い 散剂 ځ な つ た 時智 中等 隊長 長 を 前。 17 呼上 h

隊長ちゃう 17 引 £ は 要ぃ か 5 7 γQ 9 事な τ に、要 外点 n のだ、 5 ¥Q

0 で 中等 夫れ 除いちゃう あ Þ は 私たし Z る は Ź) 35 0 6 無む 荆ば 見み 、将軍 論な 棘ら τ 居る そ は 何。 Z) n ま 5 を 處こ し 間と 實じっ た 71 たと云つ 見な あ  $\mathcal{U}$ 詰っ L る」と將軍 め 72

ፓታ

は「何<sup>と</sup> 軍に 其を を ኔ 女 案が 處で 處で すと又為  $\langle$ とだ 17 内ない あ 困る L る げぢや分ら τ 9 たが、今日 練な 何と つ 兵場場 處で た。 Į۲ あ Ø  $\mathcal{Z}$ ら傷 ん、淵 周さ る کے 圍り 詰っ 言を を 棘ら 問る 廻ぎ で 0 ごさ す 0 あ ら 0 る、中等 るが。 た n で が て、頻り V は は 隊長 長 荆 女 女 な 少さ で 棘ら L て Z) L は據 ら た 行い 9 B とは た、例が L つて へ に 恕は なる V 3 樹® < 見" 云い 窮。 Ø **V**Q は 太 ょ L 癖も うと云 て と な て が 餘上 9 જ が 5 計な は 無な 能で o な れ、 中さ v か \$ 事を 其を 0 ØQ を た、将軍 塚いちゃう 處で Ø 云り て、 17 2 は あ た

待な 眞。 か 個私の 書は 12 は を B 總さ 取と 7 思紫 τ 0 33 72 軍公 W 此で 塚か 違が 0 0 Ŋ 調で 風き て 子し 紀ª あ で を h あ 矯た 女 9 め L た。 何ぇ 直流 た と云 Z 樣質 5 と 思\*。 床a 0 温泉 た が、将軍 ふない。 な 事を でも悪 か あ は 容ら る いと認い か 易る 5 12 逐 恕は た。 事を اك z 中隊長 な は、飽き 9 か < Z) つ ま た

اك 無な備び は うと 悪な 銃き 又发 5 銃 工長を **%** 5 或ぁ 思黎 理り لح す "ح 由ぬ 無な る 2 時、兵となった る 3" 7 を V 早ま 時も 修り 知し v 器。 は 랓 5 速で 繕ぬ 中ち 庫で 質じっ し な 71 下 長ったいちゃう を巡視 際か た Z) 廻が ع 顔は 9 し た を 0 謝や 1 色な 罪ざい 呼』 し あ ゖ゙ h た 女 す n 9 ど 多<sup>た</sup> で「何<sup>ど</sup> n 事を で 女 **%** 變か ば す 直步 -分え へて 5 あ ع 、銃工長 17 L 9 判為 た、處と 発な 怒を 然 12 し、 変<sub>な</sub> る 答が Z) ع **%** 0 Ø 吓 某ば 方はっ 尋か で た 言と 中等 あ 普ぶ ^ ね 家ない B 修ら 0 通る 72 云い 中き 繕だ た。 17 Ø 塚にちゃう あ は

て

B

追る

究う

し

て、本な

人に

إك

Z

の 悪 認

Z)

9

た

事に

を

詫り

び

Z

せ

ね

ば

置物

かっ

\$ \$2

相認

手で

が

淡な

泊ば

Ø

**%** 

で記録

巧なない

非♡

る

B

有な

る

べ

\$

銃岩

Ø

舎ず

Ø

十

五.

上なる

Ø

豫上

處き であ 将電流 17 る 來ョ あ Z) 銃; る 7 は Š が、將 工長を 直 居る V る 17 え、そ 中隊長 答 軍 Ø 許是 は だ h 間。 中なか な 出て 41 違が を 事を 濟す 呼上 は V Z) ま び は け あ て「お 付っ 2 b な 「お み、 け か 女 て、そ せ 5 の處 場ば h 5 ~ と答れ な」と Ø 不\* 都° اكر は 默な 尋な 何な た。 合を詰 大点 9 p はた、銃丁 塚な 7 置% 何な 工長ったちゃっ き、他た 中き 責せる して物 豚な 人。 12 は か Ø 巡視 行い b な 少き 日の 豫上 5 2 7 B 備。 を 爾書 B 居。 金克 終む 5 知し 銃り る þ, ら 銭も + 9 ع 0 ¥Q 표. た 易 世経修 後、わ 額 だ 同な 事を 6 Ľ で

木

乃

取と 將なっとん ・反か に 得為 す C 新な軍にた る 使し 0 が習ばり 7 用岩 除の 際ない 0 V 7 7 反な け 12 團だ 物ざ は あ 目め 對な 居を 12 が 長\* 品が来い 物。 あ 9 を 17 n る、こ ځ 年な た。 通品 皮で る 0 を 中なか な 使し度を 肉に 物 n 用もの て「ナ な **%**; つ B 責問 藤は b 7 は Ļ 豫上 軍流 物ぎ 破世 算え セ゜ Z) 3 壊り 家な 廢い を 6 5 を ቷ l 請が 物ぎ は 0 す ħ 0 廢い る B 程が み T 求等 17 軍 棄智 で 來は 古态 度ど す ٤ な 年な る 72 服ぎ 物ぶ V の關係上、 現ば ζ. 靴ら 度ど か Ŕ 0 調で 何芒 は 5 17 Ø 云い 云い 査。處で 豫上 使し で Ø 算え は ٤ あ 用き を 3 官が 嚴党 す る 也 を 女 12 本省 及ま لح 公言 7 例が る 密か ば 物。 衙" 古る 17 0 ナ L 皮で す セ゛ لح 12 で < 小なり 肉に 之机 を 掛 B 削さ B な を 對な 6 あ 6 な 2 詰っ 廢は 照さ 員る る n v 宿ぐへ が 物。 間え 物ぎ **V**Q 物ぎ L 日び 少さ 廢は 弊、 を 12 Þ 女 す 71 せ 物ぶ 5 で て L 廢出 る 至な VQ. て لح あ Įζ I, る B る 棄智 か 現ば 7 办 夫もし

( to た 17 私だ 於如 何質 #it 故ぜ け る 悪な 斯\* る 出ま < 5 銃じ 納等 ۳ح 女 は を で 金を最け 3" 錢也 V 15 12 女 疎を L ţ 外の し な b た H 12 Ġ 以小 L 大なれ 來ら た 切っ ば ع は で な 諄々 あ 5 十 分さ る V2 اک 不ぶ 何な 事 心。 氣ª 故ぜ は 得え 預5 私? を 注っ \* H 25 け 諭さ B 説さ ま 明点 L す た な す ع 中き る V ないちゃう 詫が B 女 て を 0 B L は z 7 深か な 預る 漸さ < け V < 恥は 72 殊 宥な 12 ぢ 人い 云い 恕し 軍な

家な

を

9

2

文 图 响 一 1 %

好』 居る 來會 な 處と ģ T, る 包片 T 讃さ 喇, 善だ 夫き B S で z) 岐っ 5 は 丸ま 吹べ 通言 b; が 0 す な 同等 本き 寺じ な B 龜が 師し 17 る Z) 0 兀 Z) あ 有智 命が 團だ 第点 + 0 0 0 た、 た、将軍 ľ  $\equiv$ 樣章 17 十 12 7 Z 屬さ 聯な で 取と <u>.\_</u> 悲 家な ح あ り 分<sup>ゎ</sup> す 聯ね る 出き ح. は 塚な 0 0 将軍 な 兵心 此。 た け ح は 開業 を لح 廣な B 日ら 0 引光 體に b 清に 島は を 7 吹き 率っ流り 聯た な 師し \* 戦な 役き 奏き し 0 見み 隊な 0 團だ た 奥な 後さ 2 丸紫 7 附る 17 龜が は せ 0 矯ける 0 丸ま 属さ 将き経れた た、営ない 手で 正。 龜が 12 L 急な を 法は は 7 行か 出な 中等の 居る を 何も 内ない 風き方。 た Ļ 71 25 或ぁ *p*; Z 7 B か 居る 聯ね 瀰 لح 善だ る 7 纖红 た 除な 寒。 見み 夢る V 通言 V 常道 ふ 手で 巻か た 寺じ V 含な 夜上 12 2 لح 17 **b**; 7 此。 o: 此れ 魂 到於 十 0 士なれた 周ら 較な لح を る 5 處。 圍る 風き 的な 握紧 師し v は、 風き ٨ 5 17 俗 團だん を. 何能 白むの が 取と 儀智 滴さ n 粉な 事だ b: 0 切っ 7 好上 出て

と責め立てるのであ

0

た。

ζ"

h

5 長き ع な どが す る کے 答を Z, ^ 17 前。 達紫 窮さ は L 默だ 7 9 B T ぢ 居を < n といい する りつ を、 下\*\* け、中等 士 な ないちゃっ どが ກິ 見み 心炎 Z) か ね 5 7 謝わ 側だ 罪び Z) る 5 女 口台 を 出光 Z

將

持的 多九 人でが み た を L 9 0 度郡筆 将軍し た、是れ は て せ Z) 集き 中意 0 た 起き て、諄ん に、将っ 兵公 7 B ያዩ 畑だ 此る 2 種は が 出て 7 地ち は 報は た 将軍 分が 7 岡か 地步 46 な 師し 48 校が r þ 斯 の障害 どは 地ち 国 長 村智 لح 閉罩 ع な は 均等 漸さ 軍な < 村え 0 5 Ø v 聯点 人だん 民為 を 人だ 其る L لح 7 Ł 纏き 家な 如ご 17 す 民意 Ø が 吏 0 膽。 L 心心得 夜\* る < 對於 で 工员 あ 1 τ τ を 2 赴ふ 25 L 0 あ 事じ 0 12 襲い た 消げ る 7 て 0 لح し、 取<sup>と</sup> し を 7 な 任だ を す そ 心炎 あ 7 た る 頼たの 思黎 0 し 云 説と Ø **茶**\* 夜 數さ か る h کم 7 ٤ る 0 た V て 名<sup>ts</sup> b 將き だ 居る 将さ 日さ Ŕ 時g た、そ だ 者。 ક 軍が 感な 此。 5 た、将ってん 紅さ 0 け は 軍気 B 練れ 高だが 中意 謝な は 時旨 は 17 n は 取と 燈 司レ 師し 率さ 兵場である 17 な が 綠 0 6 V は速気  $\mathbf{I}_{z}^{z}$ 6 話さ 意い 合な 先だ 動 園だん 同ら 政さ 酒品 を を 部ぶ B ず נע な で 機\* を し 0 卒を 表分 b 7 נע Z) 單な あ で 寒な 歸。 影が ^ 出場 将軍 に常えずん 支し す 0 17 る 聯な 風ぎ 誉な 12 た。 る 勤 地ち 家な 給き な 怪き 0 す 0 す Z 吹ふ す 0 域。 0 る 潮流 で る 希ª る ح な が 風き 4 v あ 途と 望さ ~ 練な 割 儀ぎ 荒さ 夢。 0 0 0 次じ で 附る 兵ご を 12 13: 湧ゎ せ Ţ 場を た 立た 鳅 應る 近き 5 結算 兵心 < Z ع ち じ 村だ を n 時じ 巻か Ŕ h 寄り 辨え 落さ 作? 7 5 72 17 て 0 જ b 居る 善よ 居。 當さ 0 0 庭は な 9 17 7 ع は 有分 5 る < 71 騒さ た 馬牌 圣 西代 志し ع な TE ğ 人。 0

煑に

を

祝は

9

72

處と

7

あ

9

72 は

将ってん

圣

尋な

ね

た、齋い

藤さ

家は

.Ć

⊈

72

あ を め た、一月元日平 が 学之報 頒ね + そ る。 拔站 き、手 興』 朝智 0 早は 中ち 子拭地: た 無<sup>む</sup> 酬ら < 17 品な 年に 流論将軍 五 لح ڵ 藤ら 生点 ታኔ 記と 暮、 丸紫 + 0 7 し 龜が 通点 n た 聯ね 5 歳。 る 0 筋ま 隊長 長 軍人 自じ る 明さ 7 を づ あ 費で 服。 n 染を て ば 7

は快よ 雑ぎ を 0 < 乃木 一番が 大將筆蹟 Ø 年に酒 を傾けて (步兵第十二旅團長少將白水淡氏藏) 後気 野山な へ 登i つて

花は 均し þ を 9 たら 配ば 濃な Ø 志 る 」と 云 中なか に 美<sup>ʊ</sup> ኢ 0 そ 白岩 の 左覧 木\* 綿 Ø 12 端 軍 の 上\*; 旗

國る

旗智

لح

を

交が

叉さ

し

そ

n

に 櫻 塚 5

軍に

悦な

は

通益

で

な

に気だい

十

師し

團だ

練礼

兵場「地

平等

720

ある、聯

隊長は笑

た、年に

賀"

為た

0

め 将軍

0

僑ける

居記

を

ょ

<

聲ゑ

掛か

けて

n

か

5

飯v 訪と あ 7 を 見み  $\bar{\nabla}$ 無む Ę 飄~ 勝かっ 正で 野の は る す 飯い ţ 然と出て や、 論る 女 装き 手で 山常 5 る n h 野の 5 と 途<sup>と</sup> ع そ 差記 ぢ を で 山<sup>令</sup> ع v や案が た 支が 知し 登ば す Ø 思が は シ分戯言 粉炒 て 行<sup>い</sup> 5 る 中ち 兵心 俗で 太 9 て、正装 内ない 5 あ は た 17 'nз 0 勝かっ 連れ と思ふどうだ 9 讃な 私む **%** て b 者の は、い た、一 だらうと思 の 手<sup>で</sup> 頼たの あ 吏 は 岐\* 手で せ 富る を 0 み V た、将ってん 兵士が案内 たりときがったから て Z) 72 士世 知し くら に將軍 と い い、差支や、 調ら 9 べ 12 જ 72 って「窓 中ゥゥ **隊**たい 太 \_\_ が T 有り は 兵心 つます」と答 が 所出 近が あ は 名山で、高いさんで、高いさん Ξ は う 寄<sup>ょ</sup> 四名% る、称な 物点 ZJ に 立\* 12 な あ りま 好。 行物 申 Þ, る ないちゃう 史 て か Ŕ L 5 つて「お ? つて來 B Ø 付っ 5 さ二千二百四十尺 v へると かと云 かと云つ らず Ø け こと勢ひ 許言 7

可力 調品 v

z

^

得, せ

n

ば

宜な

いと云

べ

z

갖

すと

V

太

ع

ዹ

せうと一人が答 正月夕々 0 飯v た。 野の

^ Щå た、将軍 登記 6 は n そ る n 筈が ع 易

が 一覧 苦& 通幅 とっぱゃ 軍が n を記念 は 略服 b きなが し v で 17 顏'n な で い、然か ら、て も 為<sup>で</sup> あ すると云つて、重 る つた、青年將校はひどい正月に遇 ζ 4 L H ら ¥Q 五 無む + 0 , と 從<sup>2</sup> 頓着ない で **9** 息が 阪か を 越<sup>c</sup> いて行<sup>い</sup> い 石に で、 步<sup>tt</sup> B 'n 行が を二三箇も拾 5 Ż たりますが する 9  $\langle$ た、 折ぎ 破世 が、 正ts 絶ずるちゃっ 目ゅ z) **p**; 17 5 文 驅か 服る

で 攀<sup>ょ</sup>

が 登記

つた、すると將軍

はって

ひ 取<sup>と</sup>

り、少さ

しも休ま

まずなア

婦へ

b

つたと呟いた。

歩も

登記

つ て 行<sup>lo</sup>

くの

に、若然

v

将物物

て

嶮は

い 雲a

道等

を行る

<

0

は

困な

難な

六 者の 百 は Z 九 來で 0 + な 型さ 日ら メ < t のことであっ ì B ۲ 可 t jν あ る、午ご と い た、将軍 前点 太 八時三十 命い 分か で は あ 新ね 分だ 0 年ねん 宴合い 琴と た 平的 が 停 皆な を 車 象ぎ な・ 行い 頭。 場ご 71 9 山荒 た、山麓 の 上さ し、驅歩 17 は 類な る た、脈、 で登る 急場しゅん と 思\*。 山る で する 高か 2 3

聞\* うと云 正。 装将校 て、さ つて歸れ ア 行<sup>®</sup> も今さら否 'n 5 歩る とは み z) 云い け は n Ø

な

9

て 飛

h

だ

處を

て

見\*

付っ

け

n

大灌

雪雪

で 三

四

寸が

も行る

9

7

居る ら

る

定に

て あ

あ 9

る

樹ぬ

25

鍛け

9

7.

居る

る・

上為

奥龙

0

院急

女

で

は

道な

B

嶮ん

路な

中なか

12

長な

靴ら

将さ

校が

多

7

困る

難な 木

\_\_\_<u>v</u>

通点

b

C

な

か

0

72

ያኔ

将さ

は

V

0

B

先だ な

登る V

12

0

7

た

同と 0

が

居る は

立た

將 等ら 浦る 理" 賴· 指し な 刺音 ح 杉曾 店がある 夫れ 聯ん Z す 5 す 月と لح 揮智 塚な 浦る る 駆け Z) 目め ず 内ない は 刀を 長さ 西館 5 君え B ع 閉い 歩き 海か 能で z 各い は 掛か 何い 口克 4 て を 扳<sup>b</sup> ح 自〈 浸ĸ け Z) 日っ <u>~</u>₽ ^ 7 L ХĮ V 17 て ず 5 潤じ 目め 草 Ž 0 な 7 重質 ع 猿は 携は 分が 間電 25 杉言 み 71 ž 飛り出 軍がた 見み 分ゎ 帯な 列な 浦。 17 出て 云い 0 準備 L 式は 騎ª 下が け 17 0 如き τ た を 兵心 料な は 汗も 樹音 L < 來會 が、忽たちま 林やし 理り 平分 女 し 聯心 L を L た 氣雪 1 5 際ない を た 此。 傳た 0 長ちゃう 上。 辨礼 答な 詰っ Ŕ B て、 5 V. 中なか 當を 何ど 17 B 0 ま 凍に જ L を を な 酒。 5 な 馬品か 向な Z) 9 る 7 開い か、大ない 前曾 B 樽な 喇ッ  $\mathcal{U}$ Ŕ V Ŕ け V 絶ざ 軍 9 ま 叭パ 5 9 上の 12 τ 層を て 景が لح 72 記る を 17 る 食よく 愛ば 平分 を 吹ふ Le L て 0 事<sup>论</sup> 垣覧 添さ け あ 72 Ż る て を と、きゃっち な 口\* لح 7 あ 2 ^ す 血, 地ぢ 好い 7 云い 72 る る、陵。 が、 寒<sup>か</sup>え 上に 擔っ V 健治 0 氣® かっ 場ば Ť 6 雄を 12 た。 0 西館 所は 上声 青い 風ぎ 立っ 0 全点 年將校 だ げ 經げ **%** 派世 隊ぶ をしばり た、将軍 d, 25 営な が な と云 6 平ら し 7 랓 如さ 地ち 列な 9 は 9 居る で < 25 12 7 た、 杉ま Z る 骨質 あ 進さ 方た n 料智 を る €°

粉をうぐん 側は 君気た 勝負 った。 ß 番は聯な 粉き他が 軍ルの 御ご ないちゃう h 17 食 は ع じとぶ 居る 事È 調ぎ 急 は **%** る 籠で 手で た 25 走 時也 或\* 竹た 2 付っ ع 手で )将軍 皮がは ひ、 皆<sub>な</sub> 葦も は を 終す Z) る か を 代な 振ぶ 全さ 原質 包 Ţ b ず 付っ اک 日の が考へ には、飯 副なったわれ ٤ 遣や 部り 高な つて「い け 17 は 各 、将軍 他然 6 松っ 終す 滑さ た 撃さ が、 が、 が、 大けの かは 72 ^ h 劒は 縣は 9 相な 遣\* 廳き て 置\* や、 夫<sup>を</sup>れ 粒な は 女 だ 7 手で Ø 手で ^ 9 は 稽は を Þ 轉る 私 肴がな 7 訪ら け、こん は を づ 少さ 書と 古で h 私たし 自ピ 拾る Þί は 年点 が 問え だ 記書 z 分が 5 ح 官が 0 す 残っ 0 9 次言 L る な だ 7 竹け n は 劒は τ, 2 17 Ø 皮がは 食' 竹皮な と、恰ら 持的 3; 7 來會 術に は 子し ح て「閣な 御ご つて Þ Ŋ 息を 居る 17 n 七 馳ち 包で 方☆ 紙が بخ 筋な 十 だ 17 た 片きれ 下" 走き Z) 撃さ を 歸か Ø Ø 餘よ لح 深か ら 等き だ ح す 好』 0 Z) V 劒は ĸ 9 ع 握い い處な 5 る 7 を 指し 趣し 7 V 0 と、狐ね 持的 b 他龙 12 稽は 5 V 南流 አ 味 کم 飯さ ع 日号 એ 9 あ 番ば + 古飞 を 7 0 を 思な ゃ Ø \_ b لح 持的 を 出だ 狸智 來會 7 ع 立龙 歳む 用よ 枚號 は L 0 あ 7 あ し 17 71 褒性 ち 7 n 0 7 火º 供貨 ч 0 めばが 合を 童ら 居品 居る 笑り b た。 食' た、将軍 を 72 吏 ク は し て た 燃 Ŋ す た あ Z) n な ع 始也 £ 自じ る け **%** B 9 始じ め 分だ ح た ぞ n V 私む は 」と 云 ኢ た 麻き め Ø n ば B な ح 倒た は 布ギ

木

館<sup>く</sup>れ ていたが て、最島 と 子<sup>レ</sup> 默をれ n ኒ 将軍 た、越に < た 副官 壇 息を 7 時旨 は 泊量 を 釣っ はきない 諷え 神に ع は 打? Ø 9 n ケ る、将軍 濱は 71 は 浦る つて、 社に 譲る は た を た 5 曲 居る 時g 伴っ żż 込で 早。 解か لح **%** は も一章原 萩町のはぎちゃっ 老翁 人で 夕ぐ h た は n 速を b 祀。 12 いまんくわん لح 7 B 指し 開路 女 B 9 を驚 静っ 7 を 南を せ 問と 萩は 趣。 は、 ガ<sup>の</sup> h 君気 子で あ 距。 Ø 味み 7  $\alpha$ 番ば な と 云<sup>い</sup> る、社会 る 二 杉宮 返さ \_,r B を Ż, か は 家け 木質 7 す 大龍 持的 赤紫 9 し 9 کر V 壇だ 里, 師し ふとが を た 鯛だ 前が 9 面点 た・ ると、聲朗 ! 要長 0 ح を二三 Ø 餘上 訪ら 7 Ø 大龍の虎の鬼の鬼の や、 船<sup>tt</sup> 浦言 لح 問え 居る は た ع 何智 Þ を છે 72 此元 B あ 尾" 5 辨え 間。 は 72 z<sup>i</sup> 12 知し 自し あ 時も 5 か を 慶い Z) 0 づ v 6 見み 杉 اک だ 2 72 \ 然だ る 太 ず、非常 ع 5 اك B 診った 72 لح 釣っ 以小 家は 7 前点 自じ 랓 笑ら Z) 聞き 9 朝る Z) Ø  $\mathcal{U}$ ع て、非い b 0 出だ V V 水まは 分ぎ 云い た あ 17 L な Ø 毛。 + 5 12 感な が、 高<sup>た</sup>が 常さ 滿な 9 利り 地多 る 云い が 心な 干費 か 5 た 公う 0 9 17 謠う ć ર્ 耐g 副會 名が し 云い 松き 25 Ø 9 落か 官がん た 市し 別る 所证 間と 9 17 あ た 入い 莊ş لح は Ø 9 越に は た。 海が 7 'n Ø 玄 何に 9 7 17 ケ 鯛戏 岸だ 事を た 溶は 事是 出程 な 静が 12 や鱸っ 田た 時g つて 子で 少さ 7 か L 案\* 夫\* あ لح 中なか 大權 年是 7 る。 思な旅』聲楽 が 居。 内ない は

し

た、そ

0

場ば

合な

اك

は

第於

番ばん

大な

小され

所じ

を

實じっ

見ぱ

Ø

v

た

學"

問為

71 な

12

て居る

る

0

は

Z

Ì

Ŕ

其を

اك

對な

ひ師

團党 か

校がっ b Ō 0 は必ず 料でん 将校か た 筈 事な 向か で す が 17 Ø 成が 寓り 閣な 思。 B 遊ぶ 客令 績。 居計 は 下办 び が Ø 17 n **ታ**ኔ ^ は、飲ま 好』 無な 能な 來で る いと おきょじん 度と な v り将校 Ø が V 云い 何智 餘雪 B て つて居 不。打っ b 5 最ばん **%** V 思し ち 毀は 尋な 議ぎ 格な 3 た。 ね 12 B 71 し て 了! 過す τ 思紫 0 ぎま 來ౖ だ 0 な 9 b た þ すか た うと云つた、そ か し Ø 9 た。山津 ら、將校連 て、 或<sup>s</sup> 7 Ŗ, 地ち いか る 時들 健な 葦も خا 雄を 中す ح 料さ 原は 閉心 て 0 副官が 副官が 軍ź 新に اك 築さ

來い

人に

0

たりよう

西館

は Z) 将っぱん 深か 0 < 12 12 感な は じ 非で 地ぢ す かけっち が、 山**な** ζ は 眸 案を ار 年な 教ける 17 死し 育な 相等 健か 亡貨 違る 雄を 熱な 心儿 するま し 0 妙り で、旅 T 西館 程能 で、将軍 な 行が ζ. Z は ・酸西館 師し 0 圏をんちゃう 他を Ø 事な 眼は を輝か を<sup>~</sup> 叩た あ Ø み する、便所の掃 る を 云<sup>い</sup> 時g 3 2 て、 は、必然 毀は Ŋ し ーで 人<sup>り</sup> た、然か ず 續で 附ぶ け 除书 近意 た し 遊を 乃っ び z 0 木質 行物 5 12 中す 将軍 き属を て 來' 小さ る 學" あ 者。 を る Ø 訪り 徳さ 25

~

あ

か

軍公

乃

B

軍な

服ぎ す

で

無な 7

H

n

ば

な

b

**V**Q

舎ず

は

な

い、略 服 を なな

て

H r

v

か

6

τ

吳、

n

b

Þ

可。

來寶 軍流 7

人比 原览 副官なる は 成なる べ は 押站 < L 軍に 返☆ 服ぎ L を 着ª τ 薄は る 給き が 可。 の 将物物 V ね ع 12 云い は そ 9 n 72 か; **\*** 服。痛る て

料等が 今c 5 齊, ば 0 な 格な 年に 女 み Z) بخ 別る 女 b は 7 せ 必な 七 高かっ h す は は 決けっ ず 價が 年な ع が 黑る 軍災 目的 云い 0 肋で で 肋で 7 骨る は 太 服さ 12 と、粉っ 骨ら 附る な な は る、今ま 附る な 0 V 六 だ 軍 軍な 七 て か ら あ 服ぎ 捨す は 圓瓷 0 5 τ v B る を た 日岸 着® ع た 掛な 日华 Z) 露っ 露っ 笑き 處点 7 17 b B 랓 戦な 戦な 居る 7 0 ع す、六 役き 馬ご 役き た た 領 中すの 戦な 丁な を 뱌 爭 17 七 V たが、 黑な素な て 圓る 中き 0 B 0 天ん ペラム 然』衣き 肋を 造。 戦な 7 寫っ 骨ら 時じ n l ば 私む を 附る L 服ぎ す 軍がた 肪 ま 0 平常 浴 服ぎ 記ぎ 骨ら た 着す 生人 念 Ξ 7 着等 衣龙 7 0 通点 居。 な 繪《 年な 12 9 6 端 す L は る 着。 軍な る な 書が 五 7 餘上 六 0 b 服ぎ 12 居る + は 裕智 は な n る

す

閣な

下

が

軍に

服ぎ

で

嚴ば

格な

17

す

0

7

在い

5

2

Ŕ

る

前二

飛

白り

0

單と

Þ

浴が

衣\*

**%** 

る

ع

は

能で

4

랓

لح な

云い

9

居る

た

將き

校が

B

あ

9

랓

切ば

間な 衣^

け

7

B

小飞 H

123 ح

な

0

は

如如 せ

何" h

で

す」と

云い 7

0

た

す

る

لح

りときなる

は

私だ す

が

服ぎ 夜\*

て

居る だ

る

か

6

他\*

0

## 蹟 筆 將 大



れ忘年と等職住寺倉金が將大夜日一十三月二十年一十三治明 のもるたれさ記てり執を筆中話の

兩次のたい لح 時と其を 筋。序。 9 け を 多智 備。 葦も 目が 將は < B 7 17 た て 居ª 中等 原語 料等 中等 Z) 標を 軍な 居たが、将軍 服ぎ 記と 中なる ら 他<sup>た</sup> あ 明め す 71 改か た。 治ぢ を下げたま 9 正t 共晶 の話に のおきから 天ん は 友s, 、将校\* اكر 樣。 人に議ぎ 赤き と大島大將 兵心 0 を 乃の は。 は 服ぎ 阪か 0 12 す が くて 軍紅木幣 悉ら 裝き る Ø 東紫 起\* 旅 Ø 條等 み 園長 長 服ざ大麓 12 寓き 9 少佐(今 動き 銃? ٤ 居置 た を訪った。 とは、 線〈 頭蓋 を は 時g を

9

7

7

b

Ľ

深か

草』に

服さ

夜ょ 服でい 度と 裝 17 Ŕ 岐® 71 は 白点 な 何芒 度と 處で 峰和 0 Ø 山龙 7 か 了に 事な F, 71 9 は て لح は B 崇す た。 な 德 な い、大震 く、ニ 天ん 皇から 暴き + 0 風ら 餘上 御ご 陵さ 雨し 0 0 兵公 から 時g 土し あ が 17 る は、必なら 來き 白点 7, 峰和 御ご ず 神岩 陵さ そ 社は 0 0 33 兵心 周号 あ 士儿 圍る る 處是 0 を 姿だ 整け が が 戒が 風き 見み す 雨っ る、 Ź 0 る z. 激は n L

峰

V

乃 觀ら な 裝賣 印岩 5 17 る 意い 9 だ は 東島 な て、そ 味み け 0 極。 條ぎ 付っ < 0 z); Ŕ を 少さ め け 目め 7 籠る 5 見み 7 n 佐ª る は 立だ 17 は 7 立。 は 階が 0 た 頭點 假智 可。 派世 笑ね 2 級等 X 居る لح 令で Z) 0 な S 0 Þ た、将軍 道: 一 寸ま 'n 服ぎ 區( 下が な 5 を 金克 る **b**; 面じ 別ぶ رح 着會 八 箔ば Ŕ 5 目め 35 L Ø 分ぶ せ 付る 5 v て 付っ な 議ぎ る、例を や、 同語 7 17 は 云い Z) V 論な B 駄だ せ 0 な B 金点 は 目的 ^ じ A < 0 た。 Þ ば 無也 B だと だ ば な ع が 垢( な 僧き 9 0 云ぃ b 侶! な 云い な 7 行。 ら IJ Ø が 5 困な 0 لح 士官下 た、葦を は ょ 更ら 可る る と云 n V اك 云い 爾科 て、いま z). 笑き 9 陀だ 原は つて「然 た、す 北 P 如片 0 中き え」と て 來は 卒さ た 佐a 将軍ル と 區<sup>く</sup> は る を は と將軍 しりきから 元ば 云い 立。 Z) は、そ 帥な 2 派出 < 別ざ た B 12 を لح 兵心 ح 全だ は 聞音 す 立た n 卒さ 體な 道。 る は 2 n τ い、将され 12 **j**: 面じ 如旨 何な 淺さ 同な は 目が < لح Ļ

演え 将軍 習ら 0 **p**: あ 平心 0 た 生点 時들 軍に 統計 服ぎ 監がん 貫えて 部等 を 大川郡長 あ 9 た ح 尾を لح 村な は l۲ 誰れ 置地 知し 6 V た、営 Ø B 時じ 0 の参え B な 謀っちゃっ V て る 時東讃 あ 0 72 山雲 岐®

口方

け る 泣っ あ て る 7 料まな 或ぁ 7 鹽は 程度 9 御ご 0 陸りやっ 舐" 水が る た て な め を あ 0 時曾 ع נע 0 僧を 試え 馬で は、 作? 伊い 2 萬る v が 豫上 た ዹ み、こ 丁秀 此飞 9 不為 τ 方場 馬記 7 事に Ø 21 思し 面が あ 飲の 12 n 7 備な 議ぎ 病さ な 女 12 0 あ 事じ ^ 12 5 せ 演え氣ぎ た て た 思な る 可L τ 習ら 0 山常 想き لح 2 い、 飲<sup>の</sup> 居ぬ 氣ª 35 像ぎ 龍き 7 V る あ 味み z 太 八 聞® ませ と、関が て 9 郎き n 事 É る 住場 72 જ Ø Zs. 糺だ 話記 スと 下 時。制 あ 知し し は る 17 僧を n τ と、夜上 な云で 馬。 た、将軍 閣が は 見ざ する。 ると、將 の「雷」が 下" 4 中なか Ŋ 0 Ø て、と が な で 馬ま 事を が す b 何能 を を 軍だ v 底ま 0 其を B 愛も 聞ª Z) **%** たし Ø 食品 ^ اک 特 V 皇かっ 鹽は た た Ø 來會 12 水が Ŕ 7 女 時들 室ら 師し 、将軍 を 5 撫な 太 12 團だん 指が 7 對な 17 0 Ø 擦ţ の心が掛が な は Ø L 兵心 3 0 を 淚\* T を ይ 忠さ 派世 た せ 0 اك 其を B 温は け 實じっ 遺な

處で

n

ار

7

L

75

謀り 縮し 前等 命い 宿舎 長さ じ す そ 軍 た 温さ た、参え Ó ح B 云い す 髭げ は 袍ら て りときのなん 変がた 最近 重 謀っちゃう 9 を る た لح で" 剃き B ^ り将軍 17 出て 7 は は 校がっ 居る る 髭は 統計 9 5 事な 私し 0 は B る 監がん 7 変がた 其を 部" 和ゎ 7 は そ 別る 服さ 他 處で 能で ح が Ø 女 姿が 17 71 É 見み 附加 す を  $\langle$ が ず 近意 لح 立た 併發 Ż 着音 を 7 居る 12 72 、将軍 た 物。 驅か 彼勒 を B る 料さ 部流 絕た 云い を 方。 け 校が着き 此で 下 は 付っ は 0 方ち Ø な 12 け す 72 か 将き 向が (" る Z) ^ L 校がっ 0 ع 統 0 る C た 将さ が 餘上 7 點が 居る 軍公部等 軍ペ 演え そ 裕湯 た、 不\* 力; 服ざ 0 習い B 儼ぱん を 後の 中等 な 歸か 圖と 着® は は 然だ 見み 9 V 7 演え 實じ 0 لح 7 る で 一。v 居る 戦な 控が 參記 ع 習ら る 謀ば 中等 ^ 床を 0 長さ 方☆ τ 屋\* 時g 居る は 0 な を Ø 心 鏡。 6 る、そ 呼上 夜\* 得之 ず ~ 間な 12 ર્

恐

Ø

を

0

容え

誰な部が將続れて軍が 謀ら 佐 間ョ は 0 は 床き 香か < 軍 と「参え 屋\* 川" で 郡货 は 0 謀ば 将軍 行い 佛ぎ 長き 生 暇か は 山意 が 12 町やっ 居る 居る 統計 宿ぎ な 12 監が 屋\* あ 部等 V 0 ع る ^ 福や 來〈 答え 云い 西世 袍ら 太 3 ^ 軍な を る 何芒 の 着き 0 7 者。 處。 陣ま は 地ち 近是 35 ^ 女 行い 所じ か だ な 9 ĥ 後も 0 Z) 72 馬ま 散え 0 0 12 の を 事な 髪が d' 飛さ だ 屋\* ع ば 6 疊だ 5 髭げ し み τ لح を 遣や か 思素 剃を け 9 9 0 7 7 7 12 尋な 來智 居る 行い た た ね 9 處 統言 た た が が

ぢ

ج

な

v

た

長 ど 問え Z 中なか 方。れ 用岩 将ない す て 事じ Щф Ë を 0 私也 9 村長 情な 件が 持。 る の話し と將軍 は た と聞ん ち 軍に は は ゃ を 級ミ は か 人に 常ね を 終す Ł そ 5 叉な 17 すぐん Ø み け 格な に、質が L ع は 類ぎ 他た ま な が、軍人 する。と云 る た 整変 と、將軍 態な る つて、席順 て甚ばなは 刀なっ **p**; る。憂い 0 L を 掬き 私し た 度ど て 圣 祕。 で接っ かと念 す の色を 大次 あ 用り だ の魂とも云 め べ 切さ ~ は 恥¤ 9 つた、そ して、公務以外の事 \$ し 訪ら 21 た。 女 づべき た 扱が 問え B を 帶物 づ **%** 押" 0 h ク た、 L Ø 和的 だ、 軍 に た時を すの が 面とした ふべ 事な あ 服ぎ と 或る る 日<sup>v</sup> は、前に で、 大たい 9 で ß 醫" が 仕し た、村長 來會 軍允 は 普龙 出て た 鱧い 謹タ 通" Ø 來\* 一 刀な は 時旨 軍汽 能な کا h な L Ø は、城場 決けっ な **て** 誰れ 度と 者が た 醫い b して بح を と 打3 決け は 點に ず そ **%** 壁。 見神 側話 へ も 0 し 語な 公う を 錆à τ 近。 7 ح 之 . ら 變<sup>か</sup>は 務也 設す る、作品 他左 <  $\langle$ 他龙 办 か、先だ け を 言だ つ 呼: 生で て、 打" 帶 ず h て 4 せ し Þ, 婦~ 方場 h 笑き た、如い て 下; て **\$**2 大点 ち解さ か で V 9 将軍 5 7 さる 事。 何" を けて、四 了量 を 12 誓が 件次 談だ を L な、只に b 2 ても 訪; な

木 75

21 て、初じ 綺· 時を 出て が Ø 念是 将なり 御いん 麗な B 軍な b τ 至し 将軍 と軍災 百 様な め 居る 12 L 刀を 極で 十 人に 研と 調る τ 7 は 配ば を た 7 人儿 ぎ 上\* 子し 笑為 乃の は 拔站 あ Ł. 12 の將校 校から の魂を ると長大 顏" て 木等 念な は 4 n げて を あ を 0 放な 及蓝 B 軍炎 階が 漏。 押站 る び 熟: し ζ' が 級等疎を か ß 持的 刀を す ま 7 居る ら、 青<sup>\*</sup>\* つて行<sup>い</sup> 見Ď 末。 Þ せん、すぐ 12 z で 見み 息を ても、自ら盃を 由上 あ 12 n 5 Ø る を 年粉校 る 事を と 分<sup>約</sup> と、 <del>銭</del>ご し た。 12 L つて、取扱を つた、将軍 ち た、 軍災 · や 可 か 研<sup>と</sup> が 6 元息 を云つてく などが、指 ¥2 z) 醫ぃ 位。 L B は て差し上 區( は美え の錆 持。 h 兎゚ と 成 動 つて一々 別る 寸が B す 揮音 L' n て ば 角な ζ: る 刀き る あ Ż) め B 研 げませらと云つて退いたそ ¢ る を つ 9 乗ば な」と云った、數 ぎ 作<sup>で</sup> のぬなる 乾が 5 Ø 引 見な 盃ば な が Ł 一醫は將軍 されたがな に、 胡<sup>z</sup> 常ね L 事。 ず た 歩る は て 9 L 麻。 < な あ た 史 り、対系 日ら 0 Z) 9 粒ご せうと云つて、そ のではない て た。 9 をつ を 經^ ほどの た、宴會 あ 12 った、上、 て、軍に < つき 感な 汗費 の 圏ぃ は 席も は 見費 の **%**:

金ん 倉 寺じ 0 中き 門是 外を Ιζ 四 Ł p た 株な 0 稚か 松き ኔ あ る 土 地步 0 人と は ح

n

を

師 + 第 外が無風が が 0 12 な 態 将する は 乘の 事と 靴ら 原息 を を 穿<sup>u</sup> 残れ n を 7 見み 脚 は γQ L た だ、すなき 部法 ઇ 馬。 優さ 者の τ < 冒で n 17 は 邪にに は 12 乘の 疵き 魔輩 腫は 7 B 健な 脹れ 人, 除٤ が 17 な n n な 添 a な を. נע 康か B 生き ع 9 7 な け b る た、佛生山 命が ま か ľ あ か n ば せ 5 9 0 ľ た た、 師 演え h 繝煌 D) た た。 習ら ع 帯が 5 演習の影響を **%** 云い \* 軍炎 見产 3 取と醫る としま れ と 6 は 冷か 時を代だ n 罨え 馬。に L 云い γą B 9 法に ح 12 左旋度 たい 闘か n を 施を施 激ける L は 0 ん や、それ 3 足も 烈な L た 0 靴っ 0 な 處是 小で 疵き ъš 7 17 穿は は 25 指数 ラ け 演え 可い 愛も r y 習ら な け 朝5 踏ぶ ャ 軍% 25 女 < 女 熱為 見み 0 せ 醫的 m 12 5 7 h 罹む を た ž そ は 呼上 9 n

馬。

h

h

n

た

X

0

ζ

口号

لح

態な

度とは

لح

そ

變か

^

た

事とま

ታ:

な

い、酒。

量等

は

何どす

n

IE

どと

ઇ

知し

n

γQ

Z.C

軍ź

Ø

團だん

t

りてい

少さ

尉る

12

至於

る

て、一人

ઇ

漏。

5

ح

لح

25

な

い、 文章

人と

ع

階が

級

٤

12

將

ぴ

習に 起ぎ **p**; ځ 赴\*平。が な b 任於神炎來 Ŕ あ 同等 し 女 何に 御= 7 b 7 中を社に 寺じ か 返え 女 は 12 B L 0 で 有る 是世 た 住ら 事じ 41 世 あ 御ご 理は 非で h 何岁 職 は な 參え 多九 事を 何い な 弘を 5 松き B 日っ 詣い 法な 田だ 忙は 出だ を 御で V では 大览 太 な 云ぃ 0 希 L 師し 御り 雄等 時為 事を 望さ 17 9 た な 7 B 0 用点 は は で V 出場 奥智 御ご 來〈 あ لح て あ 0 返沪 7 る 5 9 思紫 生 あ  $\mathcal{Z}$ 地き h 事じ 居る 9 12 女 12 S 8 は 5 文 لح た か 72 し す 為中 た 5 聞き か 6 Ŕ 困る ど 夫を 3 5 る Z) لح V は ٤ 将さ 5 7 n = 6 で 推さ な 軍気 察さ か 居る は + す 被っ る 知し 35 仰に V が じ Z. 事。 私だし 善せん 御ご 許る n 年かん 0 ま B 存え た 17 す し 通る 女 0 下公 寺じ 暮れ 知ち 向が せ ぁ . ح け n b h 頃る Ó ع z 9 2 御= τ ど る が Z) あ な 35 将や 四心 近が 6 氣® や る 6 あ 5 國で毎ま 5 מלל 頃系 軍 質ら 6 ع は か 12 5 12 日ち て 女 は 将さ 思紫 ٤ は し 妻が 6 あ 12 が は な 名四 軍 S あ V 女 だ 高だか 將 ዹ る 神に £ す 軍 經じ 許な 婦ふ 0 手で V 琴に 人だ 御ご 紙紫 奥智 演え か を U

僑居の + を 訪と 0 太 年沿 松等 べ Ø ع く 下" \_\_ 呼上 月がまま h 女誓 7 Ø で 居る 野の 寒記 る 村も 此品 v **う**め 17 は Ę 風か 懐 0 0 頃沒 吹ふ £  $\equiv$ 中的 頻と + 來 る 5 <u>三</u>を 日 v あ で る 伴っ あ

n

7

金ん

倉さ 子飞

^

尋な は

A

7

寺じ 夫ふ

つ

た

静か

人に

良き

人,

0

受う けねにしてもすぐ通つて挨拶をする處であるが謹み深い静子夫人 普通の婦人であつたら良人の住って居る客殿の事である から、假令許可は の事を

7

乃 木 大 將 筆 蹟 等盖家民族出之大公元年十一月四日報 則此一右守将軍心立所在勝打千百萬 乃本府軍憲連忠字改兵仍照察士獲力 大批使該世臣子官致治法者难行之一官 将军者转将民兵送為其所以衛神人 言為了一首所因大者從 我一家意語 付生例公司 将我通奸義以傳子法奏 問新被替汤揮重師奏事子女子 名傳等洪貨有同學方主又相尚先生 者数情以多多仰天因此好至今難 光虚战移始如一日學士《春十 佐 藤 學 士 藏)

樣。 ましたと語った。讀者はまづ此の談話を記憶して置く必要がある。 がお越しになりましたは私が将軍 のお話を承つてから程のない事であり

乃

が 谷た か 圍る 事を h B 7 ぁ 2 序で 信と 此飞 だ 田だ 傷ず 行♡ 鎌ょ ど 17 33 る 3 鎌ょ 從為 あ じ 少じ だ 0 か 0 9 0 n た b 軍に Ę 7 郎き Z) 鎌ょ 次じ ば 3 0 顔だ b 郎き 居る 戦な 人に 者の 戦だ 72 が 次じ き おり たる。戦な心気 Ł 成智 役を 17 が 線〈 中か 記と郎等 す。 門是 0 恥は 8 17 0 V 退光 人》 事な 太 を 終は B 闘な掛が ぢ Ø 田を中すけた。 横き < 家に 17 Ø 2 γQ B 25 切響 τ 無な 0 9 出て 2 後ち 臺が 好は仕が 0 Z) 止。 B,  $\mathcal{V}$ 7 7 副會 功等 9 Ţ 0 兵心 V 戦な 厨、 卒き 忠き 來會 72 動紅 を た 通点 裡" 其る 時g 得え 12 義等 た 0 8  $\alpha$ Z) 0 他た 不ふ 者。 9 樹た 鎌 3" 12 は 50 塚ぷ 自じて 庭は נע 次じ る 日っ 語か 7 私社 ら 鎌<sup>か</sup> へ 入<sup>い</sup> 田た 申さ 懸な 5 郎き 清に た 12 副官 は 至な す 命。 戦ん ね Ø 5 來寶 ば 次じ 副さ る 17 役を 9 5 7 今 時 奉り以い た 郎き 馬ば な ح لح 倒な は 前な 5 12 12 は 公う ع し 豫上傳記 勳公 乘の Ø す Ø 0 72 如如端端 分か る 事な 事を を 0 そ が 申。 授 7 < 大点 Z Ø 7 佐さ を あ ح 與t 傳え 眞ま 0 る、 将き 論え 軍が日ち Ŀ۵ ^ が 他た 分か 先章 0 申したて 白がか 折ぎ 12 少き げ 0 12 C 好上 任だ 進さ 5 使し は 清な 岐も < を 務む Ţ B 用き 深が役割 Z. お 軍の < 馬ば 傷。 路等 L 17 せ < 12 n 丁克 τ 服さ 0 b 愛が 多 頭。 ع 4 從。 人は n L は 0 頼た 馬記 且" 如於 周ら た る 0 V

良(俊雄) 居る 功;何" を Z 5 な 奥袋 來で た 變か 鎌ま 5 年ねん 勞。 v て 鎌雪 Ÿ いと云 樣。 次じ そ す 金克 Ó 次じ 0 Z غ کم を が 0 郎き 0 を 嘉ね 郎き 返☆ 師しは 造。 申を 見" B 頃を 經ば す は τ 7. v は 越。 僧を 圖で は 歴れ る L 了是 馬ば ક 出て Ø Ø し ĭ 9 0 ح 丁頭 句( 17 斯如 な あ ع ઇ た 縮さ 17 ^ 逢<sup>あ</sup> < る 事を を 何な な < اک 0 み 男ど と 告<sup>っ</sup> 静ら L あ z 返☆ 太 71 故ぜ b を 子で L よう」と云 る すとも為で ح 縮さ 來會 女 ^ は、将軍 とも、其の 夫<sup>s</sup> 人じ あ 7 あ L لح み た 將軍 たと執り 上海 かと鋭い摩 る 9 は た 爲で 0 נע 9 . ら、將軍 つて以 きず、悄 來 着 \* ( が、將き きな Ø Ø 筋ま た。 居る 雑ぎ 次っ 用り 申を الح الح v 間點 せ 軍 ると思い て 云<sup>い</sup> だ、す 來ら は Ø 5 を Ø L 外をれ 再紫 動ご 信と 年ねん 出光 用も る 17 41 つ た め を び す と將軍 つて、俊雄 た、鎌紫 手での 7 જ 百 掉~ 云 0 を 支<sup>っ</sup> を 見\* 居る 厚る 圓系 2 は 9 た。 て、馬は い、静っ 次じ た。 宜る て、驚ない は し 郎き 1 V 見 見る 7 子で を < 丁克 71 は ととなってん 将軍が 夫ぶ 別ぶ は ક な 人に 陪靠 な 途と v 主しゅ の様常 23 જ 12 臣。 0 興あ 機智 中ち 5 目が 7 72 あ 嫌だ 12 老多 を る 掛か 7 自じ る を 顔な 僧き 0 分だ 假 克ェ け 來會 語か 0 0 俊地 7 た カ<u>;</u> < 色な

何と

木

Ł

願が

ひしょうと今度は

老

僧さ

が

出で

さ

、将軍

頼たの

h

7

見ゐ

た、将軍

**%** 

掛める 可し 强ご な B <

將

も力なく

庫、

程。へ

退いた、將軍が

B

逢ぁ

ひに

ならぬと云つて、奥様

を 追\*

U

返☆

一つた。

日々印を 夫を 夫。て せ 人には られ 上<sub>\*</sub> 私む が

いし、将軍 受う け ず、良人 を追な げ た は 爲ため J. 老等 返☆ 。 う と 悲 Ø 僧き נע さうと為 任だ も 知<sup>し</sup> の記述 地ち へ 來<sup>〈</sup> اک n つ られ B ¥Q た る 動き ર્જું Z) 法。 し 夫れ る Þ, 6 Ø な は て なれば決った。 な Z) あ つた、諄々い い **ガ**º 9 た。 木質は 戒が L 此る として説 7 律っ 御 方。 Ø 最い 遠急 遊る 慮り し V な V び 真な さる 7 12 見♂ 來會 言だ たが、良 に 及誓 宗り 7 居る て ば あ る 0 Ø る ٧٤ 事を の ぢ Ø

許智

を

Ŕ

奥\*\* 5 しま へ、そんなことは せう、閣 下の御 申を げら 大た 'n 變です、さりとて折 ませんと當惑 のさ 角が ま面に現 遠え 方覧 をお n 越で し た。 اك な

ક 其を 申。 は 目が す 暫は た、鎌い 上 奥袋 處で す 17 Ł U て俊雄 げ 樣。 ろ ع Ø た < જ لح て 憐れ 俊雄 ん 云<sup>い</sup> は る 次じ は す は し 人情 郎き 斯な 0 n 寒。 た 能で Ŋ 樣な 風せ 稚か Z) 易 7 は z は \$ らそ 宜為 出光 挨い に、 雪<sup>g</sup> 7 風き ያኔ 松き 茶を Ø な しく 拶き 滲し 何ど L で Ø 0 在い 下点 Ø Ø 間。 'n た み z 5 に、悄然 事な 6 な 事を ら 渡れ Z) L L も 交問 を、 後 を 5 ょ 9 b v 9 7 3 通言 z) 5 た。 外を L 在い つて居 と 立<sup>た</sup> へ 出<sup>て</sup> じ **%**: へな Þ n ら しる、お梅の ば 無な V 2 ま いと云 て、塀い 座さ لح 引 つて 居<sup>ゐ</sup> や た、 た、 夫<sup>\*</sup> す 敷き τ 8 折ぎ 17 る は 3 0 ^ つて、涙含 た。日で 夫゛ B 角が な ぞち 人比 端に ⊅; — 人にん 通点 は る B かっ の心を推 は斜線 度ど 閣な ら 出。 寒。 Z 申を 下 0 御ご τ 覗 V せ、造に Ţ 事と 下。 12 で 12 樣多 V 傾な ば でせ に 沈ら τ 子す な は 量か 茶を 見み 9 な Z) を うと驅 とだが て、象響 つて、袂のさきを濡 た 7 b る 見み v と、夫・・ B 奥袋 Z) 12 τ 献といき 樣。 5 な h 頭, 來で のて居 ĸ け 餘。 山え 人に ひら て 此。 戻と 居。 のぃ b は つて話 る、出っ ኔ 儘。 執ら 頂 命い Ł 令っ うと云 た、老 拗で Ł ַ<sup></sup>֡֡֓֞֞֩֓֞֓֓֞֓֓ 3 返☆ < け ß B 申點 僧さ を 吹ぶ た 0

τ

た

夫ゞ

人に

は

老

僧を

Ø

親に

切さ

を

数さ

7

木

事と は は 何ど な 17 5 可し 0 V لح v を አ 被ぎ 7 受っ 手で 仰は け へで る 紙が ず 0 17 71 居る は は 容な る 何な 書か 0 Ø 故ぜ け 72 7 て な 0 ござ "ح は V 私 Ĭ 事 V が が v ませらと唇の 잧 あ 悪な せ b B 5 女 9 か す た 歸。 カゝ 12 5 違か n 慄る な 態な S 太 B 46 あ 女 歸か 尋な B て b 女 ね اك は 7 せ 激け 致ξ 參加 h U L ゖ 2 7 女 た n 居る ど 家<sup>か</sup> す B た。 カ; 0 水っ 12 政な 木等 逢ぁ

0

嫌には 3" た て し が、此る ま す は 及指 τ \$ か 閣な 12 す び 梅ぁ n 慰 6 ζ" 時曾 女 下於 は ぢ 直な せ Ø 花は Ŕ め 奥龙 ば 云い h 御ご 御 נע 樣。 りま 菱ぱ 関か 機智 屋\* 厄さ X b B す、 下办 嫌ん 多た 介かい 0 は 0 静っ 度ど を V は を 17 聞® 子で 見神 Z 足が v 津っ な Ł 夫ぶ 9 計が 0 Z 0 5 人だん £ 8 20 ら 宿ぎ な 氣® 女 私方へ つて戴 屋\* の 'nί 12 ^ اك せ を 出<sup>v</sup> 5 6 恨る な 主ない み 2 τ 0 B て か が 丁~ 不能 色が な 泊覧 5 不っ 噂い ع から 躾は 3 b 可る 12 被が 見み 17 V 17 禮な V . Js Ž. £ な 仰に の を スゲ τ 述の 後を b る 7 居る 來で 랓 す べ 0 か す、私が た 遊き 6 を ţ 7 參る 老舅 ば 花 奥な 僧さ h 菱ぱ 樣。 L 0 が 申を 屋\* 乾塩 72 は 文 浄さ 茶さ 0 す 葦も し 0 主意 を ع 上 原售 7 房は 侑さ す 云い 樣。 げ か め ţ 2 b 21 人ば ナ ع B τ た Þ 2 z 語な B 御。 夫を 願於 女 機智 17 2 N 0

17 < 泊さ 申表 t 17 B 泊ま閣で 入ば 静ら た 御ご 御ご 御ご B し 夜\* 子飞 5 B る 下办 相等 相為 9 7 申 下 0 B 夫ふ な Ø τ 談だ 泊ば 0 談だ 置が 17 L 花。 中意 止。 御二 來\* 致た 人だ を な 申 ধ্ 12 17 T 菱光 立り は ح 72 す 3 L < 女 V 葦も r 屋。 腹ざ ح ح 思麗 垂ぎ h τ 思黎 す v 遠常 原は 得え 頭ゔ な 女 荷な は  $\mathcal{U}$ 召め し、明日 z な 殘 71 **75**½ 通点 ょ 方質 Ø 캎 L h 念ね 公礼 た 9 L < を U٠ す 0 Ø か 女 な ぢ 랓 閉で 办; 0 あ \$ お力を借 せうと語 はゎ 6 関で ح ţ Þ 下" 入い る 1 私が 7 لح < あ 下沙 來で 事に Z 0 あ 泊靠 9 n は 0 17 き لح 心之 ませ て 0 あ る 変まる 御ご な 信息 處と つて 居ª は ħ 9 る じ た。 氣音 0 0 τ 多九 ん、速な 女 だ ħ, 解と 質ら 랓 72 又沒 組品 لح せ す け 17 0 う一度将軍 屋\* h る 奥な 0 Z) は る 背も て ع 處と 1/2 to 御三 12 葦し 様き あ z< 度と 云" 婦☆ へ、鎌雪 命い 原じ 17 랓 0 6 津っ 合な 0 N Z 致な は 0 랓 多九 次じ 0 ۶ ا て h L 良ょ す B す、 折っ 心炎 ^ 宿診 度と 郎き 17 갌 < Z) \$ 屋\* 津っ は す 当 あ 6 は 将言 願が 角な 12 ^ 出等 か 切ば 私で 9 5 軍炎 S お 行い 7 か 3 を 랓 1113 泊量 スゲ 願が 今ん 今な 9 0 せ b 口ですじた。 L 來で τ 3 夜\* 6 h 夜\* ֈ 7 な 12 B か は < 港に は 見み な 花は を 多元 3 原は L 寺で き ま 6 菱山 度ど 7 樣記 傳え 10 1 す 屋\* 史 女 せ t 津っ

E

乃

合な 良き 12 女 5 17 ¥2 處と 良き ع 7 あ 鎌雪 人。 静ら 畳た 次じ 子で 飞 人と 0 \$ 6 0 h 見み だ は 遠え せ B 郎 將や は 6 越飞 は 門ん慮り 送が き 境が 來す 静っ を b n L z 内だ נע な 子で 出て 5 申\* 12 < た 幸幸 71 夫ゞ 茂ば 7 自じ し \$ な あ 在る 不如 9 分流 72 る は n ら 憫な 松き 見み せ 12 V 12 لح 返☆ 0 B لح z B 6 祈ら <u>b</u> 緑どり 5 方が 思。 6 n 行ゆ とも る、身 が、良き 4 9 ね 歩も 得礼 72 ば 言となるけ ず、寺男、 行い が 何な は 人。 な 大きな h の 此。 9 6 幸か 樣物 ځ. あ 0 ч ØQ B る 事を は を 잦 福さ 見み 案が を 申素 言な 1 を 葉ば 歸か 守弘 返~ 内ない 願が L *b*, 上声 つて 71 Ŋ 易 る 從が 出て げ 掛か 寒ご で も心は あ は τ ţ け U 給な格で 5 ら せ 17 B う、タッ 叱ゃ が 寒ご **7**≥ は 良ぎ人 b ず な 女 ず 陽で を v n 切货 蒙さ ζ" 0 12 ØQ 小学

侧距

残さ

つて、

12

照で

る

棟は 3

0

下岩

細學

を

袖を

لح 静か 老等 子で 僧さ 夫ぶ は 人に悲か は し Z z 5 0 に 云<sup>い</sup> 9 72

人じん

ار

同情に

す

る

事な

深か

Z)

9

た

V

Z)

12

嚴が

な

御で

氣

質ら

て

B

遙な

歸か

n

ع 多九

御さ

津っ命い遠に

τ

は

度と

2

τ

は

な

6

一詞を力にして、日では、から Ø 暮' n 頃る 悄は 41 لح 金ん 倉を 寺じ を 立た 9 た。



蔵氏治濱藤內 縣庫兵)

大 將 咏

(明治四十五年四月櫻花の候早朝宮城参内の砌大内山の櫻を眺めて咏ぜられたるもの)

子で 姿が 能で相言が 静い h z 交は 将軍ルペラでん カゞ<sup>た</sup> 子で で 取と る É 談答 5 静ら 静い Z は 子で 子で が 驅か 置地 天上 は ح 9 ٧Į **\** 時じ 消け 老等 け が は 良き 7" 0 ઇ あ か 改多 斯か 詫か 最高 僧さ 付っ 去3 n 明ぁ n 12 L 雲は け 7 を 初に ع ば け る 5 0 め た 恙。 ع 明ぁ 云い 计学 し が る の ٔح 12 老多 τ 太 共享 な 睛は 0 日す IE 17 h そ بخ 段答 な 僧を 多た z 15 v 倉 11 0 度と 46 老多 た 朝る Ø 事を は 寺じ 待。 は 小艺艺 静ら 何智 将さ は 一ち 僧き 津っ ち 逢さ 8 軍が 伝ぶ 見み 來會 子で か 湿っ 5 は 0 B 港も 去。 爲a 7 た 7. し し ^ 0 ね 直流 詫か 什ば 原質 9 今え 造\* を 7 せ 胸芸 度と 無也 各 r 申表 を 副含 た は 17 る 官党が 多た بخ 静ら 逢る し す 物の は غ 12 た 組み 25 鎌ょ 時じ 子で す は 女 語がた を 云い 静い る 呼上 屋\* ľ 面产 次じ 12 0 る な 0 副官なる 71 郎等 開な 許 72 0 子で Ł CK Ø V ع 座ぎ そ 12 混合 老多 は 0 0) H ^ لح 小だった 遣や 敷は Ě 案が 72 そ 僧き 云い た は 小さ 思多 内ない め اكر る 0 B な 0 9 、将軍 に「奥智 た 趣。 副さ 7 て 12 0 B V 官が 小がった لح 居る 副令 梅る 72 ধ্র す が、今ss 官がなった。 ζ" zلح は Ł  $\mathcal{S}$ 思な 12 D) 将き 6 h は  $\mathcal{Z}$ 女 知し 我が **%** 0 記念できる 私汽 執り づ 軍 ĥ 身み 72 は 何だ 唐管 成な 何芒 12 事だ 對な 0 0 せ 0 5 最な נל لح を CA 突出 居る T 事に がっ 遣\* 遂る 老等 す 初上 لح 0 12 0 L 間等 かどろ 悄は 倒る る か 來會 如常 12 12 ^ 0 前だ غ 事に b É n ち 72 17 通品 御ご な

\* 75°

B

た

Ŕ

る

静か

h

C

當た か 夢むは Ø ば 2 別ぶ 72 寐び雙き 其を ~ 又是 そ 0 9 T 12 静さ か 樣雪 平点 72 る 方質 夫ふ 庫、 0 込<sup>と</sup> 子飞 0 将軍 生。 將 将や 間等 0 鹽が 人に 廻り 日の は H 軍 軍 B 胸t 梅t は 人い 0 0 老 ^ 料な 主は r は 志学に T は 下\* 晩ば 僧さ 0 静っ 9 神か 忠っ n 燃き 他上 理》 義誓 经流 12 Ŗ 72 لح 君気 を 子さ 7 話に な 兔 所を を 12 達き が B 愛も 目め 膳だ 枉ま 夫ふ は 7 原は Z) を 强は Z` 日 <sup>v</sup> 國る Z) げ 人に 日 % 静っ す 0 0 副さ 官於 لح b 1.3 τ 72 n 力; は 子で る 11/2° 0 ઢ 精が 如ぎ が は 出な 12 床と 居。 12 言さ 0 0 自ながのプ 質な 神に ζ. 夫き 載の を 手で る 3 向か で 3 然ら 敬い 静っ 3 婦ぶ せ 敷し か h 料な B 0 云い 子で 神な 間が L 17 b ^ 理" 7 7 Z) な 2 夫ふ 照で τ لح が 置を せ لح B が かい IFig 7 居る જ 人な b 水 る 云い 鮮さ < 膳業 タベ 弘 0 た は L 0) 部等 72 日" ば 7 9 を な 20 雙。 ع 良き 合き B 加芒 j, 7 御ご 時じ b 12. かっ 人と 方は જ ζ, 3 な そ b 脚ち 上点 間がん ₩\* 0 、将軍 17 冷 0 V n で 走。 2 が 話や 總さ 道 g ん 對な な あ 12 72 U 來' 17 情 精進 で す が À τ 給意 갖 つ る な 居る は る 國る 5 を た 仕じ す ع 0 求是 72 貞な 家か 12 自じ を ኒ -例ない 72 こと自い 如ぎ 實じっ め 0 見み 分ぎ Z は 0 禮い ず < を 事な Ż 7 せ あ 如ぎ を 静っ 片だ L 忠き る 遣や る 6 る < 述の 子で 出点 T 時을 義等 ጛኔ 9 で 割かっ が 夫ふ 引 真な τ 得ま 0 B 烹き た 勤え 形象が 致ち 人だん 心ま 除の 掛於 な Ø 0 L は 字じ 愛が 衝点 n け け 12 72 良を た な を る n 17 な は

他生

目が

0

如る

<

見み

Ž

る

17

が

通☆

7

居る

72

將

老

2

を

た

詣が 僧を 如小 ß た 神が 何か 婦か 静り 所を から 良き 女 0 け 前等 老 人と す 參記 た な 子で n 9 9 بخ 事を 7 要に 夫を に 僧を 0 5 情な 人じ水等 出て 許る 平的 を 折ぎ 17 來〈 0 角が B る が 保性 可し な が た ^ 四に野ので 證が 女 來會 夫ぶ を は z 切さ ~ 人だ 是ぜ 17 7, 受っ る 72 力があ Ξ あ Ø の 17 0 け 非で 17 日 か 命が 顏# 生? B 參記 を VQ. B 9 \* 前气 目。 を 色な 得礼 神かみ 話が 叱が た b 由上 踏ぶ 背も は 17 は τ 參な な 驚さ 将さ 東きない z h そ 6 は 9 v あ τ だ た 軍に底き < は V 0 静り 事な II 日で る 老等 0 は ^ 小き 熱き بخ 琴と 子で 云い 女 僧さ 25 歸か て あ な る 豆と B 平。夫な 9 17 v 島は情気 穏は 人じん B そ る h τ V 柔。 だ Z) لح < 察る L 0 5 演え 7 計しい n 事な 順性 ţ Ł 居る 吓 ع 習ら 噂は 17 τ た を 言と 云い 話# は 12 72 忍ら 12 た 行い 聞き 老多 び 25 す N 3 V نے 置だ 僧を 5 難が あ V 9 7 72 は £ \$ n  $\mathbf{V}$ 居る 受う τ 何ど τ ば Z 大览 出しゅっ 5 夕。 悪さ 愚。 る け 0 發は時 要と r 幕に 事じ 僧を 平さ L 私 し な 0 12 カゝ 神に た 72 \$; 事に 歸、樣。 6 社や 夫ふ 演奏 か 12 Ł 2 人に習い ع 詫が 7 思数

容え

は

נע

(+t)

大だる 事を < Ł 俊煌を そ 話性 何ど 25 師し 事を 7 せ τ 女 n 能で 17 12 が 困な 5 僧さ 縁な 護さ あ 易 は す 4 9 は ぢ 氣ª 眉る 用き ع Þ た 摩ェ 故で 5 女 す、眠る 5 5 分ぎ を 意い 云い 護で 0 Ø 何だ 有智 深か が 顰を 71 0 摩·s Z) 5 好<sup>ょ</sup> 様な 難が لح め 掛な τ を v て、 夫\*< る、 静っ اک 善だ 案が < す 燒\* V n (" 幸旨 "ح 通っ じ ¥Q נע ح 子で 人え 俊は 福生 لح 寺じ 5 اك Ĭ せ 御 を 夫ぶ 雄智 女 7 n V ~ 0 人じん "ح 聞智 B 女 女 氣® 17 せ V す、 う、私に τ せ 分が は 命な سي **(**) 容え 謹し h 令っ τ 計が は で v B 居を 又杂 戌っ ま L 陰が ઢ h け は 病 せ 種が 木等 た。 b 7 で 7 £ 5 本なん 女 氣<sup>á</sup> 大な 今け 41 は 悪な 7 す £. 神と 堂が 2 0 V 静っ子で う 快ぇ 精乳 護と 琴と 事に 經い Ø ^ を考がなが 容え 摩ェ 平り だ ぢ ょ 治が 753 夫ゞ Ø 様な لح Þ 人に力な < 續 云い あ す る、お ይ は 12 感が \$ 文 S b 岩口の す 滲ぬ由は ľ 女 女 女 し、終い 々(つ 云 て す 梅。 ま 9 せ せ す が h જ h B 12 夜\* **%** 'n 侧髓 z) 2 神に た、老領 兼な 分が ع 經い 文 は 6 12 す、又た 眠な尋な τ 身な 扈で 俊 を 他と 僧を鎖り 體だ b 從ら Þ 雄 弘ら 12 n L 17 は め 樣記 な 法に 間。 る 0

乃

た 枕なら あ 難が 5 τ は τ 2 翌: 静っ ع 戎の 恁ん اح 夫が護さ 0 7 絶た V 日じっ 子で 72 思な 木ぎ 樣な 居る 着っ 人じ糜な B 俊雄 東き 夫』 札を が  $\alpha$ 有り 72 0 0 V 京 間が 人ど そ 女 歸☆ 難だ 鬢な 0 72 す、 何<sup>ど</sup> 人だん は 6 が が 12 は 定い は V 11100 Z 心器 こか 他と 人 ま 事を 流が 長な 5 發力 们之 12 0 す は 11 心光 n 0 對於 体机 か لح "ح 功气 入い 不ぶ 122 7 る 演念 歸為 た 護さ 何だ سي 徳さ L Ġ 割え \$ 12 9 た二 b 妻。 机泵 7 摔" 摩\* 樣\* 5 7 v 12 将軍 返さ \_\_ 0 女 ኒ な 地市 12 17 17 82 ζ. z) 人。 L 枚き せ £ 叱が せ 快上 時世 0 6 机剂 眠品 間光 لح 0 を 0 72 る h < 7 容る 事に 居る な 松き を か B な n 0 10 は 6 解か 陸げ た、東 東 申も لح た と 0 9 72 今は 語か 枚い て 12 鉛岩 72 V. 思黎 b 72 京きゃっ 昨ら 護さ が B る る \$ 女 0 Cl 0 夫ぶ 青い 静っ 分ゎ 摩舞音響 ر"ح 女 せ 9~ \* で 出場っ すと云 とに け h は は 人だ あ 41 子で は 下岩 夫ぶ か 發電 終は 澄す لح 9 0 5,0 茂げ 人だん 乃つ 3 す み、香がる 9 12 V 私はは は 0 は 木質 は 12 る た、 V ر`ح 前气 لح 夫ぶ 絶た 7 Z n な 0 明日 も「希は 人だん 居る た n いたと Z) Ż n 7 を Œ 5 は る は v<sup>°</sup>i 典は 聞き 唯ゆ بخ 0 强っ 厚っ 黑象 v D) n ---功' 朝智 眠! Í٧ < < 不。 濃か 東紫 な ど 徳さ 9 0 多 京や 土 眠性 護さ を B 呼上 Ø を < 述の 9 壓等 産さ 5 あ ^ L 棚左 歸さ 女 べ 72 12 0 る 17 310 0 5 7 τ **(** 

անանանան անանանան անձանան անձանան առուսա



筆 及 咏 將 大 (藏校學小等高常尋山峰後丹贈寄佐少原芦)

恕し 記しい B n 2) 12 僧を 日? 0 を 幾い 歸た 送が 5: 後ゃ静っの を せ n 7 な 子で 用き 5 居る 日ち 9 歸☆ 17 B 受う な か 9 72 Т. 夫\* 意い 5 72 逗き な け n 9 る ょ た、 夫 火 人 火 人だん か ょ 留り 來會 0 < B た 5 事と た、そ 眠な 斷だん 5 た は 徒芸 と思い で琴と ζ" 濃い る 護で 12 圣 て τ ح 語か Ø 居る 摩虫 Ø 臺だい 17 な あ つて居る と が つて、 平ら の 立<sup>た</sup> 珠じ 事を 72 灣な Ø 9 9 功' 德 た。 はたけ 云い た か 數ず 製せい 神だ 爲で 序に 9 は 0 2 社に В たに書いて た 珠ぱ きる 8 ч で、 そ < 東 聞智 數ず 易

夏\*

^

け

激け

な

7

ラ

y

+

目が

3

n

な

時

問と熱な

松き掛か

遺の烈物

0

っ

跡をて

を

L

た

前に

0

訪ら

1 12

b

は、

層を

深が此る

木

居る b 悲り 熱な 12 禁 H B 将さ 夫』 將 嘆な 17 衞の 0 然が な n 内ま 軍気 人,軍、寺" 復さ 戌は 7 જ 程t た を 将電 病さ 金ん 見み す 7 程度 Ø は は 7 ^ 0 悲な あ る 院急 は 倉き あ 7 た Z 實 7 寺じ あ لح 入い は L 0 Z) 0 ラ 0 0 物ら 病等 共员 b n 7 年に 72 0 V 0 72 y 12 客やく た 中等 な あ 目が な اك 村な P の 病さ 軍 上が か 殿之一 熱力 を 晩だ 9 2 四 見み 春 院急 度と 7 Ø 唯た 17 十 は た 0 次じ た 横き ઇ 喜な た Z) 居。 队。女然 看が 看が 灣か 妻記 5 婦か 度と る Ø 時じ 返な 初上

高か代が

熱なか

三ヶ傳流

は

9

0

\_\_\_\_\_

時じ

危®

がら

日 \*\*

三

K

V

た

は

晩ぱた

續こで

時はは

枕。 17 護さ 護さ し 2 0 は 卒き τ 手で た 12 Ĕ 日に か は 居る 12 専るは 6 云い た 掛な 日<sup>°</sup> 戦な 始し 太 5 b 終さ が 森島 頃気 な 看が HIT 江龙 意い か 携は 氣音 護さ 張ば 福さ 0 松っ 帶公 9 適な 72 0 病等 任に τ لح て 居る 室と た 12 あ V 常な た ኡ 0 巡点 眼光 は 0 然が 72 鏡き 查 τ 老多 嚴が 居る 此る が 僧さ 重ぎ 人な 當た 多 た 12 紋 は 弟で 0 0 人な 将軍が 子し は 7 0 0 僧を出て 付っ 森島 居る が 入り 江龙 72 B

福令平公外,敷

た

主治醫も頭を傾為の報さへ傳へ

Z)

5

£ 着智

換か h

^

17

な

9

ч

は

如如

何。 b

で

لح

勸さ

め

7

b

4 (

云い Ŕ

太

ば

9 Z)

~

脱ぬ

カ;

な

白がか る

9

た

ど

四

\_\_

度ど

高かっ

*i*¢

日か す

B

V

72

時を

漸さ 諾も

لح

黑岩

0 看が

護と

12

着<sup>a</sup>

た

服ぎか

ع

3

ど

餘よ

目め L

見み

17

Ż

7

おとしゃっとん

絕先

Ż

痛る

を

な

か

0

た

将電気 人な

**%**;

高か

は

時』所を

思な

0

手で

拭な

で n

鉢は

卷點

を +

T

時g 0)

46

詩し 熱な

を

吟意  $\equiv$ 

じ

る

ż;

あ

9

た、 普<sup>ss</sup>

通っ

の

人な

て

は

堪た

難がた נע

נע

事な 續で

で

詩し

を

吟覧 K

ľ

る

は

苦る

L

ζ

7

堪な 易

5

**V**Q

で

あ

る 7

次言 **書**′

の

間®

اك

め

7

る

居る

達克

ઇ

私

詰っ

時を

大流 此飞 0 吟ž 0 分ぶ 聲い B は 苦る 33 おりますでん 始問 L Z 女 ġ, 5 る 全やない で لح す な は ځ 覺は 東る 云い な 2 か 7 ら 眉ぬ 5 を ٤ 顰を 思な 8 9 る た 0 0 7 Z) あ 、某将校 つ 72 17 向か つても

将さ

軍炎

は

ح

な

大病中

B,

Þ

は

軍な

服ぎ

を

着っ

け

7

居る

た

醫い

師し

看かん

護さ

人に

5

熱な

3;

あ

が ど n て B 肯智 Z) ず、少さ し 快ょ V لح 抽で 3 し 7 讀上 h だ。

懐ら 中言 ιŧέ 計以 そ n Z) 5 Ξ 方ち Ø 書と 物ら 棚だ 3; 川だ置ぎ V 7 あ 9 た、醫 者は は 嚴。 し < 讀 書出 \* 禁え じ 72

木

る他が 承いない 藥さ く 72 が 森员 言る が 其な 対なくれん 江え ゖ 心光 樣也 或ぁ B 死し 主じ 處と が 軍 配ば る の せ 治さ \*L h . 看かん بخ 物の 霽い 笑も し を 時を \$2 が だ り将軍 病等 病 開き 大龍 を 引 ら 7 四 は 事を 半井 疲が 川かは 着 歯は 7 ُح + Ĕ は 0 け 報は 居る 副さ 7 受う 此る は n n 7 ち \_\_\_ 官があれ 居さ 25 知し 大龍 ~ 度と け 英語 外馬 た Ġ 東京 6 Ł 横と  $\Pi^{V}$ ήš る か 7 輔さ 12 髪が 5 見み بح 調っ 軍公 ٧Q な 12 け て 何だ 颜油 鼾ば な 舞き 身から 睽鶯 合が 唇い 8 B な 問題 骨豊だ 41 正常 な を を 0 12 し 何な  $\nabla$ 中表 副なったが Ż た,,, 來音 12 降が で 2 て L 2 締り る 雷なり 7 7 < 央な b 9 0 な ٤ C 居る 0 z. 四 力; が 學"( た 好』  $\equiv$ 形。 交かっ た 枚い 土し 静ら 如常 な \$ V な 田常 憂ない 子で 副管 Ţ 開き 0 +. 替に V 官が 襖ぎ 夫ぶ 八 て 田だ 灣ん を 大能 け Þ 人だん 鼾ぶ が 得え な Ø 5 度と 看かん 弘言 0 及ぐらる は 端 餘電 な Z だ 護ご 倫が 母は 办言 長ちゃっち 病診 ع b け を 17 を  $\mathcal{S}$ 0 V ع 書かれ な 開き 基が 男な 室ら 云い 折覧 12 な L ば 0 云い 3 41 け る た ~ ^ 勝っ 遠 間。 る 埋る < 0 Ø کے 診り た 典が ٤ で 床き 温気 察る 云い < ح B 將言 器 を 太 Ż 又表 あ を 7 ^ L < 伴っ ځ 行っ 3 或ぁ 軍 放は は 72 0 自じ n n ま 7 Ø る は n 72 褥に 時旨 分ぎ τ で 7 は 7 休寺 見み 捨す 大龍 看が 軍炎 ~ 大智 B 0 τ ع 川がは 護ご 服ぎ 見み 武な 舞戏 中なか 9 た 副ない 人に ね 云い Z) を 12 \

着<sup>®</sup> ば

6

0

遺緣

置を

0

來き

0

た

Ø

んだ。

を、 閣だ

下へまを

上声

げ

す

せ

只な

<

丁頭は は 寺じ は 7 大な 12 か 6 庫、、 悩か 誰な 變公 奥な 焦さ 枯れ 様、閣 5 方元 を 着っ 慮っ て Z 裡り し Z 野の 0 랓 B 鎌ま す 見み L 0 V を を V 入りなり 思想 せ 7 覗っ Ŕ 見# 四 B 越こ 馬っ 5 + 23 < 太 る 鎌ま \* 樣;

次じ 12 乃 郎き な 木 は 9 静っ 7 大 子で 居る 將 ま 筆 來會 せ 蹟 h z) (步兵第十二旅團長少將自水淡氏藏 5 を心から数 **ふ** 二症 方☆ B 着っ É 0 事を



を Ŧ 揉的 は 何芒 勝かっ は だ 好ょ 5 h 典は あ は む V נל 7 宜ま

ħ, 氣き

0 7 走性 居る 度と る る 将軍 の 0 z t 0

片ないという

B

لح

7

は

居る <

5

n

な

か

0

た、 夫<sup>s</sup>

人じん 看沈

は

汽 2

車と n

沈ら 0

な

寺で

院ら

座ぎ

敷と

て、

Ţ

9

け きまた

の

手で

71

護さ

å.

前病

と、そ

n

12

0

方が

ば

か

b

て

す

5

L

("

 $\sqrt{\phantom{a}}$ 

Ż

私於

濕る £ 母が h 樣記 ~ 17 來會 た。 勝か 典は 0 聲る は 機ず h だ 對於

面が

L

な

v

Ł

被ぎ

仰岩

る

0

þ

12

斯 が

5

9

た

聲る

は

 $\mathbf{v}$ 

נע

12

એ

苦る

L

z

5

て

あ

0

た

優さ

n

٦.

ょ

<

光が

る 目め

0

中な

が

は自然

云い

"ح

3

V

ま

せ

h

え」と

鎌ま

次じ

郎き

頭を

r

Z)

V て、 若か。

様ま

は

B

逢ぁ

 $\mathcal{U}$ 

رر

な

9

女

す

が

夫を

人なん

は

£

办

た

V

0

て

あ

9

72

見み

は

鎌輩 看が 夫れ 何と z 次じ 護さ 案が 5 ぢ じ 郎勢 人にん か Þ は 0 ね な 何岁 'nί 云い 森的 す ひ 捨<sup>\*</sup> ζ" 6 江さ 行っ 茶\*\* Z τ h 7 0 τ 執い 好』 間等 7 12 次っ 奥\* 7 願品 V な 番点 0 Ŋ 去。 女 茶さ B す、森場 を ね 9 た 饗で 勝かっ が 典は 應な 江之 程と b Z z 早は n B h < 7 な は 将する 居る < 関が た。 悄は 下\* \$ ( 0 0 容ら ع B 出て 體が 氣音

7

來き

た

静が

子で

良を

人。

Ø

は

副で は 宝ら 官なる 行ゆ 行物 Z) n Z) 女 n せ る h か 病っとっとっ 勝か 典は は ^ £ 尋ね 人はい ね 9 た。 な z る 0 は、 二、<sup>5</sup>た 人, 0 看が 護さ 人にん Ł き 醫り 者は 樣®

12 人ぃ τ 居る る 樣含 て す

調

0

走に

る

を

2

焦

思か 17

L

<

思蒙 7

9

τ

驅か

け

付っ Þ

け

な

B

挫

けて、

氣寶 子で

, E L 母があ < な B 9 た。

勝かっ

典は

は

母は

の失望と心淋

しさとを後

12

残っ

L

て、自じ

望が

樣。 何芒 5 L 女 せ 5 v

私能 子し て 0 云ぃ 事を 9 は た、然か 何智 5 し、汽き て も 車に 可t

か

5

早

<

£

目が

掛な

9

來的

5

0

L

V

静ら

は

平り

生

0

次。 夫を 云ぃ 見み 人を つ 静ら 女 た 子で 7 を た 0 こ と は 御ご が 此る て 始し 案が 然が اک 女 す 終ら 内ない し 1 け 困な 此 無む 致な \$ n 9 の 前\*へ ど、 何<sup>ど</sup> 言だ 返☆ L たことで てあっ 女 し す 申を Į۲ 5 す B L

事を 斯\* τ

は

L

女

せ

h

からずづ

5

V

3

が

あ

b

女

L

Ŗ,

B

12

事を

B

御ご 承知知

**%**;

"ح

3

 $\mathbf{V}$ 

ま

ござい

、ますが、森

江龙

z

h

Z)

b

種が

41

B

執的

成な

\*

願が

9

5

Þ

た。

分一人父 岩がない。様な せ た 葦し h ع だ 原は け 様だ 鎌雪 Ø 行い 17 次じ 侧点 5 £ 郎き L 願がは 行物 垂う Þ Z < 申素 頭" V 0 女 ક L は 勝が Ļ τ

જ

II

بخ

9

72

잦

\

て

居為

る

لح

7

逗き

留り

せ

よと云い

った、勝かっ

典す

は

Z

n

で

引四

退。

る 二

Ł

75

72

老

僧き

慰り

め

る

詞に

な

B

n

な

が

らした

毛が

布と

0

12 将電し 電気 にん 勝か 12 横さ 勝か 時を 鎌雪 所に B Þ 典等 臥さ 46 ば て 父さ 典は 次じ すと 様ま E 30 郎多 13. L は はった。 て 居<sup>a</sup> Z 無也 7 ع 勝かっ  $\mathcal{U}$ は 學が 云い 出だ静か 勝っ 典は V 0 ー 時<sup>じ</sup> 9 と 父: 校かっ 72 典け た。 L 子さ は 0 ば た。 つ。 は のでな 了。为 72 間な成な נע 窶゚ 0 Þ ち 居る を推る 績。 5 5 上が n 圣 て 果は 間電 12 9 上記りやう 坐ま 聞き ^ た。 あ 7 茶\*\* < 9 た 人はい を L た、 家<sup>か</sup> ζ. 父さ 9 侑さ な B 72 め が 0 八将軍 た。 な 事じ 顔は 5 <u>で</u> 0 を 勝っ 状さ 覗ゃ は 典け 言を 態が Ę 熱な 0 二言詞 b 込こ 氣け 案が 間と h 内な اک て、見たに は 異せ 12 を ね 立た B ば、 今sg 着っ 5 9

今ん は 流音 度と 石" 12 叉を 混る 素す h 直流 'n 12 ち 目め 12 掛ぐ る 事を な る 女 V h لح Ⅲ \$ ኡ 心岩 配ば が 胸な 12 充み ち た、彼の 女は 0

眼》

交へて、将軍 百 里 y 0 Ø 容ら 道な は \* 默な B 遠 9 τ. ع

病やっ

氣音

歴史が

云い

は

**A** 

4

⊉

た、

B

母が

様ま

B

7

ませら」

γQ

Þ

5

は

勝かっ

曲さ 學是

0

出て が

7

來'

る

0

を

待第 0

ち

兼か

ね

た、望れ

h

で

遂<sup>と</sup>

げ

5

る

べ

4

願が

N

は

な

勝か ~

典は

は

H

た

勝かっ

典け

0

動き

嬉き る

L

<

な

Z)

た

Z)

知し

n

Ø

長ちゃう

L

軍 ઇ

人に

0

模り ار

節に

た

べ

<

期音

待な は

L

T

居る

九たりますの

Z)

6

は

父さ L

の病氣

لح

聞音

(v

7

け

附っ

驅か

いて

看が

病物

歸や

る

Ŕ

5

な

事を

せ

¥Q

だ

5

5

なと

訓 τ

戒が

た

Œ

ど、嚴が る

格な

な

家か

庭に 篤さ

成な 聞®

12

の

十

が

陸。

軍化としたっ

0

召さ

12

由さ

東き

京き

出て

時を

親智

が

危®

لح

郎き

が、勝か

典は 子で

次言

自じ

0

اک

12 私としどは 御ご駄とい 記み 1.3 容ら 目が 狀章 0 げ 體質 T. だ 目め た。 は あ ح کے 何と 12 9 た、 投<sup>ts</sup> は 樣性 記書 何も な 分だ の、東京 方。 め げ への だ た る Z) 聲を Þ 對な 分か て で 5 面が j 聞a 云い اک を 女 v ዹ 許ぬ 坐す せ た 9 Z ん、醫 Þ 7 n 5 は 者や اک L اک £ 女 聞ョ 悪な V V Z) V と楽し 0 見艹 か ね h 静が で 居<sup>a</sup> 子飞 は た、然は なら B

せ 将軍ル ず、父さ た Þ 0 Ó 最けん で 大流 父ぶ 病含 あ 李智 を 0 見み た 舞り は、将軍 17 ·來、ys 振ぎ اك あ 0 た 父を 子で の 對な 面が لح 7 は、ま ことに

5 神と 満な لح ず づ 暫 副なっておん 7 佛ぎ 此飞 7 は 腔を静っ ŀ 0 熱な 引 子飞 0 < 能で 0 真な 710 p, 前常 4 厨、 4 0 اک は 護さ 非" 降かっ 易 取と 裡, γQ 圣 餘¹ 12 下\* 看が を 來會 0 次。 提さ 所で 71 L 乞で た Z) を 護で た 坐ま 0 げ な 見み 間ま 7 ታኝ አ 時点 人にん 9 0 外点 τ 看な は た。 た اک ^ 6 護ご な ع ઇ 居る 行吻 護と て В 聞智 v 壓電 逢る た < Ø て、将軍 が 勞ら ع Ø いて、や ح 良き 3 力於 思な ع Υs が 太 て 5 B 取と 0 不ぶ 為在 0 1 容ら 0 L b で、夜ょ 眠為 安な 容ら 體だ 7 6 72 症な 心な體が 居る Ø **ታ**ኔ Z) ع **%** は を 云~ 見み τ 0 共烷 全さ 詳に L は 72 S た 71 然り 限 Ŕ vÌ か た L < 良き治療 0 B **%** 5 n 人。 2 の 聞a 0 ど 72 な の病気 た、 大っと 許る 八番の V な 次言 V た か v 可し 0 の 力。 か。 前たり 昨る 5 淋さ 0 室電 平分 اک 日恋 L な 迄ま \_\_ 癒ゆ て 時じ あ み 易 v 病室 及ぎ 目め を た 門是 12 行吻 祈る ば 見み 5 前" 裹? ይ

の酸西

女

n

な

**ታ**ኑ

た

Z)

9

た

^

る

ح

人は

つ

た、同じ

時じは

¥2

ح

ع

Ø

Ø

**%** 

返さ

נע

b

少さ

引 夫な 4 \* 行 退が 間智 0 0 Z) ち 5 た Þ ۲ गम 0 7 思数 け す、今ん つ な 72 V 夜\* 0 0 は 7 か 知し 何ど す **%**: 處で 5 又`g た اک 泊島 叱か b b 女 n ち す Z) Þ 可小 H な v ع 思な 0 7 何恕 12 B は

何な

h

0

沙音

汰\*

ઢ

な

か

0

た。

1.45.45.46.4B 願が B ح 遣や 體が 間音 将すぐん 間な 良き 許る لح が < Ŋ 9 致な ٧٤ ч 見み Z は 0 12 一同情 L 居る 0 n 能で 7 0 が ますと人 九 な ક 去音 容さ な 切ば ታኔ 死し か な 0 b 體だい 7 淚紫 5 9 か た 0 は 教え 生き 日中 聲ゑ た 9 17 V 46 ご と لح を た < لح 2% 17 勝かっ 思数 聞音 聞® n .( 頼た < 典は る 太 あ v < て、驅が み 念 ح જે 0 0 置を ع 25 薄す 易 7 た v Z 止。 け 5 あ ゖ 紙が ζ<u></u> 付っ \_\_ 2 랓 n を ^ な け 度ど ٤ 剝は た な 週号 b が 折ぎ 72 か ζ" B 間な 甲か VQ. 目め V 0 角。 や 悲な た 0 斐で 尋な 5 12 Z) 後ち 老等 し B Z) 12 ね 12 東; z な 執は 僧を 7 快ょ ` 京 を < 成な 來曾 < 6 જ 副官な 胸な 對於 12 な た L 歸か る 12 面常 V 7 0 9 疊た を ٤ て 事と B જ 将軍 た み 許る 願ね 静ら あ を 何智 z 9 子。 老多 る 子さ 分が n た 0 נע 僧を Ø 心。 夫ぶ 6 や、副言 ኔ ÞĄ が、そ 心儿 ろ 目的 中等 浴が を の 心 対 ع n 動き L を 46 < 鼻は 御亡 z Z) 思。 か 0 £ لح す 容ら Z

か 12 将すぐん 2 良き た 人と 今 0 0 がなる 日恋 は 氣<sup>á</sup> 解色 B は け 許曾 次し 7 第点 可し 明ぁ **%** ے کا 日す 快 あ は る 對な 方はす נע 面が 明ぁ を اك 日す 向か 許多 は Z 0 對な 7. る 面が 行っ \ を た Å 許る 75 5 静が 71 Z 子で n لح る 第点 念ね Z) \_ لح 0 願ねん 待報 9 望 7 は 居る 浚と た げ **%** ら n 12 な

る

す 餐え

ζ"

平分

服さ

で

祈ら

9

72

将ってん

太

<

72

Þ

5

て

あ

9

12

厚かっ 17  $\Omega$ 

晩ば ع

後で

と就り

事。服然

Ø

は

面 g

白岩

<

な

V

と 感‰

じ

5

n

た

0

か、将軍

0

周ら 12

圍る

12

は

公言 Ø

私し

Ø は

別る

を 明 ち

Z)

71

L

た

V

立たて

場世 Þ

z)

5

、公職

中蒙 あ

病\* 7

h

だ

木

種な 身\* 5 許ら 中意 将すぐん そ 種( Ø 2 何智 は 0 妻。 ع な 5 何ど 下げ 0 0 思な Z) V 0 病; 馬世 手で 太 は 9 Ŕ 評さ 氣á 17 n た 主は 5 一意で、折り 中、最もあると 介が zi. て 72 þ 0 あ 抱き ょ あ か、ある。 < 9 z 0 た。 n 角が たら 分か る は 6 尋な

ね

τ

た

來智

夫ふ

人に

そ

歩き

室ら

へ 入<sup>v</sup>

れず、こと

目》

對於

面が

を

B

જ 病验

び、あるか

の手で

اك

掛な

つて、死

Ø

5

Ø

事を

が

0

は

為在

訪問 を欺って 時じ とに又称。 る જ こと、宛なが ば す 誠な る、そ n 意い あ 服さ 6 n る 君紀 て D) 看が 父ぷ 尋な 5 護さ 12 ね 師し を る、 仕か 團だ し 毎。 ዹ ^ た 日に 0 る 0 出 動 動 如ご 五. は < 度ど 例な て づ 掛が 0 葦し あ 7 لح 社が 聴き 聴き 0 原は た、 人で 副官が 時也 々は皆 ている とに あ 軍炎 9 Z) な b 服ぎ た 感が 平分 で 朝智 見艹 じ 癒ゆ 起物 た を 舞。

### 將 大 (書月六年五十四治明) 面 扇 筆



(藏氏仙石水清 見二勢伊)

あ

0

自じ便え せ 有りい 5 由。は 72 V ち 72 せ જે. 他たか 事な 事をた 9 熱なっ 為# 人にに જ 詩に Ş 西にに 9 0 書' あ の 降( 内<sup>2</sup> つ 降にた。 あ を 書<sup>か</sup> D) 厄で脳等つ 2 介がの た。 ね た 5 た る 12 あ  $\mathbf{V}$ 四 L 時。 程とな る T +  $\mathbf{V}$ 扇が 副官等等 12 5 時音 \_\_ 紙な 面気 見み ØQ 7 度ど 17 17 ゆ 歩<sup>tt</sup> も 0 歌え 筆ぞ 行な大な る 熱ら 12 を を 時もの 小き 書が走は 見Ď を

屢ピ 札ダ い 平穴 次ぐを 事を 四 病さ 造\* に + 中等 1 ま 度ど は た 7 以以 多篇 上学 かっ 氣き \$2 を 0 無む ع 注っ 熱な 訊だけ 氣ゖ て 看が ね あ あ 病学る時と る 9 ことが 12 に 湯<sup>ゅ</sup> ゖ゙

金が た 徒芸 を は が た 将電気 後ち 事を 12 偲ら 部等 あ 日に と 殺な ぶ 清に 舞な 軍ź 下" る 鯉る が L Ŕ 将きない 床が の 5 は あ Z は 多 は 野き 生。 12 金克 前二 る **\$**2 L は 病さ 銭せん ح 樹雪 物ぎ 校がっ は 17 隨る V 0 心炎 旅順 を Z 氣é 0 を 分だ £ 12 池は b の當な たと 無也 Þ 本ぱん 斷九 は 招恕 が 多蓝 τ 頓着 間は を 放は 珍, B 2 ٔح 平分 < V て、平。 時じ ら 伐智 Ø h 攻; 癒り あ V ኢ 5 が で な 撃さ 人は た。 し r L 9 追慢 Ŕ あ い、 好<sup>は</sup> 大だ 事な 生ね た た る ¥Q 5 9 ぁ 嫌言 17 た 0 が ح 17 で、内容が 時、外套 な 72 る  $\alpha$ B な す は n  $\mathcal{V}$ 時 将す 事を 物点 現き < る 梅っ 人烷 ~ 17 為ため 0 軍 多九 立り を あ は 雨咖 Z) は 度ど 看がない 記と < 9 n 派は 年に 17 睛は 6 0 **\$**{ Z 手で 津っ た 三み n た な n 0 た 人况 御。 n 紙紫 笛っ 送さ 人后 0 \_\_ C ع 花はな 度と 間ば 馳ち B た 17 0 変げる 9 Ø 途。 菱ぱ 走 づ 彈た 浪 日かん 12 は悉く 」「馬\* が 屋\* 害が を 九\* 天だ 方☆ 中す び 受う 'n 折覧 を す な へ Z) 17 連 の 法』 け、厚き b 41 旅』 b 興た 中表 < る ず 大路 返え あ 費で ^ 0 9 る て、近よっ 却 鯉で 事じ 時g る を ¥Q. 閉ぶ < て を営い 用場 禮い 無な を 物の あ て Ĺ 口" 意。 Ξ ク 馬曲 あ た。 < を し は た、将ってん 深ぶ 云い 尾" 昆 h 0 た。 い将軍 だ 蟲し 斃な 7 0 持。 東 τ 2 n つ が 歸か 7 疋g Ò た か 來會 B 日で

D.Chahallathallathallathallathar

Ç 無地枚號 氣げ 圓之 0 旅 る 及指 ま 紙音 涂と N. Y 第点 度な 生态 0 づ も 費で 0 患や せ ば で づ 鮗っ 中等 z + 無な 46 \* / 者に ţ あ 姓长 0 云ぃ ポ < あ γQ 12 病さ ع 羽は 0 直s 名。 ٨ 師し 金が < 0 ケ る 小艺 関長を 長っ み *j*: 氣é 云い た を Ø \* 持為 0 ッ **双**法 與な は U を 間と 生世 12 は は τ ŀ 間。 循い 時じ 藤は 大览 以為 CA Ż 原に此で ^ ^ 旅祭 成場 所出 る 忍る 嫌。 け 7 因る 0 代於 兵心 立だ る 慰なる 必っ や、戦が る 属で B ば اك ち U L בע 病含 がなった。 Z` 6 も、 演え め 院え 塚な L た 要な せ す 検が 除於於 る、會ない 死し 兵☆ る 0 を ڼد 病や D) 問と 塚た い 習ら 坐は 室ら 題さ 塚な h が 兵心 計が 兵》 兵公 7 中な \* 7 な 0 Un 0 は や、満た 全<sup>ぜ</sup>ん 潰る 想な تع 豫上 の 71 巡さ 際が Ø あ な 傷さ 前。 部等 7 定で 族を は 9 اك اك V 病がなり 出場 を Ŕ 途と 女 感な 7 В 慰。 た 0 場が 撫ぶ 受け 張さ 困え 7 金かれ 中等 極は は す 來 持。 女 病炎 て Ø 71 難な 12 \_\_\_ L 貧な 狂気 る 4 兵. 12 B 7 る L 贅が 0 後ち ع 手で 見み 困な 居。 時島 7 澤を 7 12 N 泣雪 居る 眉。 を 業だ 五 る 者は る を を は 生 ٠ع Þ 葦も る を < 握紧 圓急 な し V 、將軍 原質 ず 類な 7 紙さ 0 老等 B 12 n 0 副官が め 7 幣っ 出了 て る 人じん る 0 懇ん 多 7 B 國行 切さ を は 遭る 0 な 事な 素, 取亡 بخ て あ 家が 12 す 9 Ŧī. 多 詞品 ۲" 向む 圓る 通る た あ 21 な 0 0 h . け、 た b 為た 出だ 馬記 時當 紙さ 出て を 0 V は、 然が 時も 會を を 掛か ያን 幣っ 12 た め す 恁ん L + H 7 b そ 46 を 太 花台 親紫 興な 下 金n + لح 樣な の. 事是 柳岩 12 兄常 b 五 數さ 0

病

人にん

0

不ぶ

디디

行が

原だん

因な

す

る

0

7

あ

る

Z)

5

將き

軍

はいまっと

僧に

み

且か

9

爪言

彈性

4

12

は

た

町ま \*

役令

場世

へ 交<sup>か</sup>っ

時曾 0 軍が

醫い 6

部長嘆息

して

僕は

は

町電

役さ

場ば

^

 $\alpha$ 

9

Z

掛。

17

部が替え渡る長さのさ カ.

Ø

7

あ

周り

圍る る

茶さ 碗が料 せ

や軍は 器 衛が 類る生な はたにいる

一巡点 し、道 2 た、駄は く を を 姓 t 用 t 姓 t 用 t 沙。路。 盃ば 名が U

溝で 3 せ、 かっ かっ た、 自じ を **焼**\* 渠章 は 等; V 塚な Ę 分が 17 Z) 付ぎ 不\* な 付っ 0 場じけ Ø 潔けっ 使し

の 軍炎 使ご 醫い な 合も さ 用き せ、毎い 處と 17 す **%** B る 命い あ 禁え 日を物の る は

勿ち

論な

校が

用場

る

出ったが変数を対象を

71

n

τ

入りす

す

る

前、各个

兵心

では、毎朝でして、 など、 まない もとな じ と、 軍‰ 7 取; 除の 師に各次になり、 醫り H 部第 3 め、大流 12 

注き

る 意い の を 7 興る あ ^ 軍% 9

た

せ

が 第点 十

あ

9

た

頃を

中等

尉る

副含

官な

7

あ

ク

た

大震

川かは

盛り

行響

今ま

将軍が

Ø

談だ

話や

を

間き

**\** 

万の

本将軍

0

人に

格で

0

祟す

高かっ

な

師團長 7

事と 又法 奉いる の念ねん

0 强い z) 9

た 事に此れ は

今ま z ら云 نخر まで

は 步峰 兵心 中き

軍汽 情なな Z 準ま は B か 出光 将軍に L は 0 備" 0 \_\_ 決けっ 3 な 家や て、お 眼め た 被き 般は L + n V 將さ 宿で は を Ø た 人だん た Ξ τ 7 23 軍 主意 覺a 神だ 風か 含ż 人な か 家か 年為 寝ん 居。 取员 社に は 邪ぜ 女 B 5 17 へ觸が は、 具ぐ 0 る 分や 、将軍 少さ 着っ 佛ざ 飽き r L Z 8 事を 0 け < て 閉で < 召め 7 < 0 借か n 7 で لح 厚さ 女 そ Ø な 7 将さ L 5 あ 事。 い熟眠 ţ 軍光 7 n B 意い T 置增 通言 軍 Ø 0 < 謝ね で は 服ぎ 9 を 事を 72. V が 12 参え は 高かっ 絶さ な 3 無む Ø 72 た 17 云ぃ 最ば 乗ば 女 が L 6 勿ら n 17 ゖ 定是 知ち 3 格な せ 體が 將き 女 た 1 す n へ 機<sup>a</sup> 7 8 最ばん て 處さる b 始し 床も 軍 て、そ せ な る ど 格な あ 人情にんじゃっ n 終さ V を は 0 **V**Q 0 動き 0 框がなっ بع) 見かはから 初問 粗き 12 始じ B Ø 演え 遍る 72 5 誰なれ B 末ま を 好』 め ع は 事と 習ら 事な 枕台 は、 0 0 な ひ、そ 12 < B 爾音 z 17 ઇ 居る 約さ 物。 構な 71 決等 縣 廳 な 5 行い 少さ る 5 東を 7 ツ L め V ઇ 9 す 前。 す 7 لح 7 72 لح 為な た、 此<sup>c</sup> 通岸 意い る 布が 7 眠!: 通点 જ 9 が 下杂 云い 6 味み 各 r B 3 團と 6 6 ጷ 通言 Ø 0 **%**; は 實じ 召め 決けっ 意い 多雅 る を n 知节 時g 違が 忠き は 行か な 着<sup>8</sup> L る L 見な < 義智 L は 3 Ø 下烷 ع τ 3 せ Ø B は た 人と لح 奉貨 **参**え 節点 n て 寝ん Z な あ 近り か 家か 思報 公う 詣が る、主に 具。 た る بح あ 2 派世 5 12 ፠ 0 すべ いい たんちゃう 宿ら Þ る 8 T 17 <u>ج</u> 人儿 其を 用。 72 宿ぎ 寝と 誉な Z) 8 **%** は 處で  $\alpha$ 主治 具。 Z) し 押" 將 て な 0 を b て 割智

木

飲公 5 Į۲ の 軍汽 B 0 な 見み 料電が 宴會場に 遊る n 歌か 愉っ當を 數常 舞。 V 快公 以りますでは び r 時じ B ح 思验 12 樂 臥さ が 諷え T 17 0 行》 太 1 床喇 B 宴会からわい 兵ŵ 兵心 12 太 青セ Ł 17 < V 年りますが、本名しゃうから 巻か 卒き ع 0 於\*\* **%** 付っ 柏蓝 ረ 、將軍 叭ベ 生は لح 立た け は V V 手で £ 活っ 載か 前。 る を ዹ 借か τ を 前に 聞智 لح 書' 0 は 態な は 等ら 行が II 居品 は 打? 公う 同な を 度ど 香ね لح 社や V て 副官を بح τ 9 7 弁点 あ 務む は 頭ぎ \_\_\_ Ŕ 公う τ は 將言 寢れ Þ 17 は 飽ぁ 取点 所に 私し な 0 لح 山ぐ る、食事 5 L た 真な < 12 17 校が b 寧い 0 V 率が 集合い 12 た ま な な 別る አ **A**J 15 L 17 公う 0 て 9 0 を 何と 禮 В 熱なっ જ τ 所监 τ は τ 嚴に 職に 5 湃版 旗坑 居る 心心 演え 武 極は 7 守る Z) 2 が 杯ぱ 催品 奪り 72 習ら 17 土 め  $\mathcal{Z}$ 早點 あ ĦL 從な 0 朝電 行っ 的智 τ B す < る n な 盛り ひ、宴會は は 軍公 1 無む す 0 歸か 72 ぢ 彼か 切響 兵心 0 婦ぶ 邪に n が 人と Þ 2 0 b 人だん 誉な 時g 氣ª ば 例な は 7 な 7 汁を て ば 等; 0 12 軍に < あ l۲ v ラ 起<sup>®</sup> B 給き 遊 歌\* 17 か な n ያን る y 床さ ع 病等 9 臨る 仕じ ぶ B ま 9 7 椀な 喇 誠た て h な の 7 云。 氣音 熱 V 限が 叭パ 太 居る な で یج 7 は 見》 0 将さ b 0 は は V あ た n 舞。 當な 日まじ る、 最っと 7 鳴な 校; 絶ざ 将さ 面影 た は 時也 あ 常さ る 白岩 對な 軍 凡誓 の 公う 私 前。 ۲, 職 2 0 17 B 誰な は Z な おり 軍ル 将校 快活 72 12 起<sup>®</sup> 受う か یج v 起\* け が 居 か

0

P

ก.สันสารสนาสันสันสันสันสันสันสันสารสนาสันสารสนาสันสารสนาสันสารสนาสันสารสนาสันสารสนาสันสารสนาสันสารสนาสันสารสนา

生。 乗りた。馬が馬が 乗りば せ 行り を 事に時じ 6 < 飾ぎ 末。 間が 塚な 丁タ の 步性 た n 12 将ってんと の兵卒同 を從が るがまれ は 自<sup>じ</sup> さきて た。 庤g で でな は B あ 馬。何と の 守 平<sub>s</sub> す ~ \\ 守しゅ 分が 減っ け נע 9 7 處で 馬。 な اک 多九 た n あ

# 書端の書自將大



早ば 前章 度ど 12 12 9 5 が Àι Ŧi. 時も 聯允 三と ぱ 目め ح لح 馬ま 12 立た 五 時じ な 際な 彩む 云い ど、幕で ħ 71 そ 待。 Е. 時じ つて居る、七時 立た Ø 7 門外に待つ 行い は 控へて門外 に 行<sup>®</sup> 9 9 検な つて 5 あ たら七時 と 思\*。 て 居ª 寄· 9 僚れる 関う 9 ても、 も、幕僚 くと、も いて に 午<sup>と</sup> た、丸と 12 つて る、今ん 行物 < 前だ <

新た

年ねん

B

呼で 衞系 あ

の。 龜が し 料等の 元がんじっ 兵公 盃が を B 2 Ξ 2 0 す 行品 が を 假如 酒や 十 7 12 供き 9 Ξ は 面常 見み 0 樓や B 0 た 年ねん げ 祝り せ 7 寢ね す 終ら 倒ぎ 同ぎ Ż (" τ<u>΄</u> ず 込さ 夜\* 儀 正紫 何智 を な 行が 月かっ h 站 軍が 起お 掛か は 休 0 0 L 將 職 場は k て 服ぎ 4 で נע \_\_ け 月かっ 居る 衞營 戯けん 軍 r 日ら で T 5 合き 5 酬ら **%** 命い た 0 て 出て 居を Ŕ 兵心 ¥Q 12 正常 人な 元がら 日、 注 かんじっ す あ τ 6 な ઇ じ 遊ぎ 0 席も 5 狼을 る た 9 逢ぁ 大震 び n た、 殊と 狽ば 體が 0 は は **y**2 17 0 を る で 坐ま 非で 然か Z) لح 7 L 17 n L は 常さ 雪咖 思る あ જ لح 副さ 0 あ τ. 72 72 のぁ 官治 9 居ぬ 未み 思想 太 ح τ 12 9 明。 時も ٨ لح た 書と 72 周点 曉か 0 た 章ってき 公克 生。 為於 は が 迎於 然が Ø ど、 務む 狼夠 そ B 點に B 度な あ S を 馬る 呼飞 狽ば る 續な 9 46 を 待。 除で か 時じ لح あ 丁秀 紛だ 0 し < B 期智 5 لح が 裏ら 12 た 9 外点 を 中な除業 降ぶ 門え 72 ず 過 時じ 整さ は 堂を 12 夜\* る Z) 12 下げ 列学出 名さ 急 b 9 雪ぬ 0 0 た、 賤な 中如 望る酒は を 用き 入は 喇ッ 勤 叭\* 0 嚴が 衝。 て す 17 あ 12 る る 者。 集る 格な 3 醉《 訪り ع 0 5 某はました。 吹る 突き と め な 7 問え B Z 将する校 自か 前が 0 不。 す あ 奏を 卑が 意い る な 師し 5 0 ど て、 園長を 長っ は は n

12

τ

點に

が

少さ 丸を

解とら

話だ

を

す

る

譯が

12

行物

Z)

**V**Q

け

7

V

3

を

な

縁えん

故で

7

46

金な

倉きが

寺じ

0

挟はれ

で

z

る

Ø

例がは

~

下にる

な

3

様ダか

な

ح

لح

な

、極めて同情ある欵待をした。

話なし 寓き ζ, あ ら  $\alpha$ 何が 私たく 랓 來き 居記 0 夫゛ L r U た、将軍 はし 人とみづか す、将軍 ッた、 女 7 な 兵心 < z L 勝っ 第点 n 9 5 吾れ た n 典は 四 と云い たが第二第二 おり 軍の た、松陰な 々( へ B Ø 中ち + 持る 駅に 尉る 和 軍 十 は ち 菓が 宅 l۲ ع 聯ね n 子し 12 حرا は 先だ B は 際な Ċ 御ご 師し 成さ な 生ぱ を 極。 度な 第点 下光 城や 歸か 用も 園を 長さ つて、 46 め Ø 9 土山 Z τ 逢ぁ 學が 中き 0 た あ 12 ま る 質ら 規智 校か 家で S 長越 事に る な ア 17 素を 七 女 時じ B 時を b て、 則を し 代だ B B 智(茂)大 あ は 取と た n 別ざ 静ら は 0 に 子 将が 軍ル 今け 将さ ď τ b 友ら 軍流 日ふ Z) な 人だん Ł 5,0 は Z 子し 人にが は で 尉る な 化が 器。 私 V は 神か 我れ あ は ,、と 箸に 時를 L は ^ 何" 0 41 0 語が は、打象 Z £ 時っ 如ご た V 12 る べ入 闘ね か h 17 B < 向か

木。信に

じ

居る

5

n

た

12

思る

様さ

綿ぬ

物。て

ば

6

を

被き

τ

在る

係は

Z)

6

乃っ

木質

家け

生はは

折ぎ

41

0

τ

古に

田光

松陰

先だへ

Ø

る、 げ 將や 云ぃ す 圣 を 残さ 12 か し 正さってお 軍 ζ" Z 5 Z. z並な 9 取と な 7 ~ 関え は n 7 讃ね بخ 下だ n 0 2 、將軍自、 元 لح た 0 女 た 時g τ 岐ョ 7 لح 2 我々士官祭軍は大 仕し 女 誰な 見み Ľ 0 最了 問と n 0 方がた 易 を 投な て る 地ち જ は 72 将さ بح 持。 6 圖っ 必な B げ B あ n 衣が る τ 大點 軍 b 要き な 寸? 候が 有肾 لح 出て £ 應なっ 嚢ッ な 事な は n 補性 志し 變は 若か τ な 事を 折ぎ た は Z) 2 が 生がの 鉢は 9 員なん 6 V 3 T て あ 41 一般さ τ 身み 大た 數する がは 砂 r 12 あ 讃さ 0 居る 布ぶ 加く校が 遣や 飯り 麻。 岐智 を 7 る 72 た 高たて 此で 山意 調と を b を ع を は 或ぁ べ 取员 9 集。の 72 盛。 12 0 高か  $\mathbf{V}$ 位。 る な 出だ た め 女 り、そ 登記 議 Ц\* V 時記 τ £3 \_ 0 5 論る 12 山常 し ^ 大步 لح 突ら 投な せ で 登出 は そ 行が 飯点 Ø 云ぃ 然だ げ 0 は 麻® が 上之 た あ 0 何ど へ 看<sup>なかな</sup> 居。 山流食「 飯さ ч る 中なか 女 کم 0 9 合語 0 づ 風き 時g 72 周り 川電 0 ^ 勝かっ せ て 銀紅 琴と 登記 て Ø. が 圍る Z) M 72 あ 銅岩 平ら 6 か あ 刺音 來〈 典け 0 そ 身み 地ち 貨物 神だ لح る 君礼 兵心 る n 0 0 と、ど が 形は山麓 土 25 を 社にた 吓 た 12 ちゃっ 將言 一個を 東島 12 言ぎ r 12 Ø B 0 京 向な 軍公 本な 油坑 案が 登記 は を L n は み 宮ヶ有い 云い そ 飯点 ず 9 Ø か 2 名。は ば た ζ 摑る 12 0 浸し を ら る 遣や 來會 事な 飯さ 0 兵心 h 5 容が な n ま 話性 計り **%** は が 卒き だ 9 た せ 5 た 食、 5 軍光 あ 12 女 لح 72 時景 L て は 投な Ø ع 1 た あ S

長 笫 中き 地\* し 兵心 居る 聯な 早る 兵心 能で補は 9 隊長 長 隊にちゃる た を を 虚っ 72 る 速を 卒さ £ 神ば を 聞<sup>e</sup> 料電 問と 引发 言を ±' 取音 が な ZŠ. 一官候 は は將校 が 太 率さ 襦ゅ 調と 幾な Z) いた将軍 最か 居る Ø L 日点 神ば 枚は 0 た。 る 補牌 で τ B < z を 支し た 営が 其を あ 居る 嫌言 生。 を せ 何智 す 給き だ、何ど る、下が 0 牽ξ る Ŋ 0 た 枚い る 3 位為 は て 姓ば 0 ね 事と 持的 لح n りときっ 丸。 5 土 اك あ 名が 0 B τ つ τ 18 へ急が L は 出で つ 事を は 迎蒙 τ 軍 あ 居る た 丸紫 遭ぁ た は 何怎 U 0 居る は る か、と 龜が た、 或<sup>®</sup> と 云<sup>い</sup> 0 或ぁ 覺は Į۲ 部、茶 る Z) た、将軍 へ 射や る Ż 出て Z) 下" ٤ L 問と 時象 τ 太 た る 位蠡 尋な 0 τ は 撃さ おしゃっとん 金ん 居る Z) 時g を 兵公 ね 停ぎ n 演え ક`. 0 倉き 7 第点 知し 家な た 下\*\* 車 習ら 常ね 寺じ 費品 尋な 5 は は 少さ 場。 71 突ら か S ね + な 自じ 尉る 12 土山 行物 5 た た 然だ \_ 分が V は 中き は < 處と 聯れ て、新い Ø V 聯ね 7 0 ま 除い 止。 出場 塚にちゃう から ね 家な 撫ぶ 子で 長さ Ţ r 勤え る Ż 生意 松き 育い B 2 の 下<sup>げ</sup> を 答な 場。 が 僧に اك 山常 す 同等 < 得え け、 下が 合き 聯ね ^ 向か  $\tilde{\sim}$ る 様き ば た、將軍 車に ず اک **隊にちゃっ** 行い 0 ح て か す 汽 は 土山 τ Z) لح あ 3 る 車や 必な **%** 12 そ n る、そ 23 て、 Ø 7 は、そ ず 記さ ح 72 能で 急ぎ E 行物 そ 個で 憶を 12 事; É 0 12 待第 か n 0 中等 **ታ**፡ 併智 z). る 山, 答表 つて n 目》 な 隊な 無な h あ Z) 愛き ^ 女

6

的な

D)

て

る

Ł

が

居。

た

中等

除なる

は

爾。

5

知し

6

ず

降\*

9

τ

來る、將

軍

は

儼ぱ

然だ

لح

L

7

中等

隊に

を

引发

率さ

L

**««««ԱՄԱՄԵՐ» ««ԱՄԱՄԵՐ» «ԱՄԱՄԵՐ» «ԱՄԱՄԵ** を 來智 無。 17 = 9 将すぐん をじ 切さ 云い 茶さ 居を C た V 收雪 す が 0 5 腹ぎ 9 か は る て ち ٤` 要" B n は 9 V 思報 な 健ら た Z Þ 引え 尋な る が、 其<sup>を</sup> ナ 麻マ E 事と せ  $\Pi^{\vee}$ 率さ は Þ = ず が 質り か 'n L た 0 中等 水 **茶**\$ h か あ 斯ペ Ø ね T (§.) Ø **1**2 0 軍人が 塚いちゃう て 其を が 9 時g 來會 た、私が B 處で \_\_\_ の訓え 勢は 女 養性 7 腹は ار L ば は た、と答 澤を 戒が あ 偽さ 有り 0 V B 中なか 山道 欲性 附本 を は 9 を 0 た、 中\*。 近是 言げん 云い 女 て 水が す L 十 が ~ る 46 つて へた V 7 ないちゃう 為ないない。 五. あ لح 海か 骨は r 将軍を 分流 る、と 水る 云い を 何と 經た 0 浴さ 龜がめ は うする 刺音 ^ た 0 云り Ø た を か す 恐を と 湯º は す L 5 如き n 面が 色は 数またきの لح τ 人い n る < 何気 つて たれたれれた ع 居る 17 物。 烈力 樣。 な 側に 距於 火が見み 72 IZ 凄さ る 陳え は 17 が T か Ø る 此に 咽っ 居る よと 水 た 謝ね つ 如き 6 た < n 0 喉ど 中なか た し 将電 云 衛い 津っ た、将軍 が 間ま る 12 は 生な 乾か の 怒か 12 か n ۲, が 萬ぱん 緑な 知し V 9 象さ た。 聞® 7 の 害な た、 9 n

怒か

9

は

ま

ح ح た

虚っ

言を思さ

γQ

ع

仕し

ガゕ

が

園え

へ 行sっ

0

あ

る

V

7

ナ

分が を の 将軍 人" 将からから だ 汲、 将さ は V 少さ لح 35 h 軍 将軍 が は て L は 位病 臺斯 部等 出程 誰たれ 7 て 下办 驚ぎ は が あ L 氣き 臺灣ない 門為 17 な 來會 Z) > 0 71 對な か ど τ 72 ¥2 門影 罹い 5 L ઢ L B 客でなる 9 T Z) 12 座さ 0 な τ 6 v 會かっ 敷は も、ナ Z) 馬ま 前~ τ Źλ 善な 通点 12 を Ø 0 降站 中な 通言 親に た L 此品 切ざ り、徒<sup>と</sup> 門影 寺じて し て 外を 0 貴。 客でなる Ł あ 步性 女 賤だ 0 て T 0 を 事と 川る な 馬記 て 問と لح Z) 内な 篤さ は を 云ぃ を 乘の 志し ず 入ば 看がん 知し 主は 9 7 る 9 スぃ 護で 客さ 容ら n 婦』の 12 た 易ぃ 足た そ 加 練れ 禮い 12 習っかい る 0 内な を 醫い 謙な 好か 取占 Ø 者は 譲や 話や 松ま 9 0 手で Ø 柄公 な 樹っ あ 診り が 仕し づ 12 2 察さ あ 方☆ 馬き た か を る 12 を 時。 5

は

繋。

他先

茶さ

好』手で 長さ を. h を す Z ぼ h 友は 舉ぁ を る 軍 達紫 げ 禮に し ځ は る を τ 子で = کر L 待等 供意 = 子さ T 9 が 供貨 下岩 τ 好き は 3 居る 笑き て 歡な V る あ 9 z` لح h τ 2 で 其を n 手で た ば 處で て 話し 3 9 無な 舉る ^ 團だん لح 大な げ V 出場 退の ع 将さ る いた、 通点 が 或ぁ 勤 し 造さ る す 金ん 女 T 時을 る 倉き ^ 來會 涂と 五. 寺じ h た 六 中等 ع 人に 附亦 ~ 人, 云い 近え 0 ઇ 五 0 0 0 子で 子で *†*2 子で 供意 六 将電が 供ぎ 供ど が 歳ご لح は 途 0 と將軍 が 見み 0 子で 笑り る 中な 供机 لح U ţ 央数が は な 5 17 ħ 間なか が 師し 涌声 團だん 6 0 儀ぎ

## 書箱其と燒見二の筆真將大





求の氏値石水清園陵神見二國勢伊将大日二廿月八年二十四治明 も行に横」でしにのもるたれらせ毫揮に器陶の製手氏同じ礁に りあ咏自の「に心の蟹ぬら気をれのおんらふ思を人やとの

私し 目世 て で 來音 丁なる 12 る は け 起誓 Z) 夫き 馬る 立。 0) 咳き 0 72 港る る 臥亡 馬ご 奶 病さ 下" 中で 事に た 2 丁ゟ 女は鎌紫 院を は 海点 だ L 別ご 17 5 を لح な 次じ \* 早ぬ 72 0 0 V) V 或ぁ 書と "暗 郎き 5 な 開き は < た 9 注意 生が 屋\* 漬い 丸な 8 海流 る 12 は נללי 夜ょ 館が 瀬世 る ع を 0 **%** を τ 7 0 は 普 將き 拂は 別る 居る 衞公 て た 将軍 将する 軍 残じ あ 夫ふ 12 た 行い が 分病院長 大た 0 夫等 人と た 他左 τ 9 居る 婦ぶ は 馬ご 0 12 0 L T 0 持数 伴っ 72 來こ 翌な 丁克 次言 た 0 病 が が ₩<sup>\*</sup> 事に 朝了 0 て n 0 氣 室~ あ 話や 馬? て

### <del>ന്നുക്കുക്കാനകകകകക്കാന്</del> കെന്നുകക്കാക്കാക്കാന

上





同

(藏氏仙石水清 見二國勢伊

住後雄雄 味み 知し ぢや は 些a Ŕ 7 あ は 噌は重要な食物 FIF 9 事じ 将電気 た る な うなない て 居ª 男を 此れ ま 17 を が V が 오고 17 は 與な を D) ઇ うぢ 致な る 向が 通っ 持。 何だ ^ りりますいた かと訊 じ 様な τ 强い つてあなた婆 0 L ます、私たし て 居<sup>a</sup> 心と て 診<sup>み</sup> Þ 事と 7 ま てといて ない 拾さ は 17 71 行い L けと診察 てあ た、あ 眞恕 造や せに B たと た 面じ は 趣は 9 る、 下<sup>if</sup> 俊雄 目め 知し る 日<sup>で</sup> た。 造\* 味み 申を 7 好" 12 味み b を 置な L つ 男な な はい 金な でせら」と断 ませんと 噌を 持。 料か 出て た V 任か 9 Ø 倉さ や る 四 7 せに 製が法な え、そ 寺じ 又表 五. は 5 ょ 0 何だ Z' 日にち n を 現ば様な 價か n

服を子で

7

御ご

出版

席t

を

Ø

ます」

願為

る 女

B

方が

46 46

な

ど、

自し

然だ

不ぶ 6

參記

勝が

5

12

な

る

事に

が

"ح

3"

v

女

す

以小

來は

は

£

手で

輕な

な

V

存る

Ľ

す

能な

髪が

を

結っ

衣い

裳き

を

h

だ

6

な

z

る

0

12

王·c

間雪

が

取と

n

τ

は

\$

72

衣じき だ 社は 製せ 0 9 7 婦ふ 如是 け な 0 静り 法は 人會 が 樣。 4 を 師し子で Ł \* V . 是<sup>\*</sup> 挨き 着。 剃ら 團だ 夫ぶ 教は ち ^ 婦ぷ 人に授ぬ 申表 拶き 飾な 7 o` 非。 居る 婦が 人に は L 23 9 ٤ し 可い 合かい た、 婦<sup>ふ</sup> 其を L<sup>®</sup> 人じん た D) あ τ V 金ん 9 行い 達を 太 後ご h げ Z)> は、師 ので出 女 人じん 5  $\equiv$ 倉す た 9 味み 連れん 72 是世 四 寺じ 噌を す、 園長夫 處と 自じ は 非⁰ 遍沧 0 は 製せい 今ん **%** 御ど 変む 更高 席も B 出る 本會 静っ 金ん 味み法は 12 す \_\_ 席號 子で 人に る 倉き 噌を 12 驚き 下烷 へ御で 夫ふ が ح 寺じ は、 由上 へ 來ª 将さ 人员 御亡 を لح 3 好る出版 は 臨り る 軍 T 喫き 12 て、ニ 手で やうと云 席曾 し 席は 0 旨ま な な た 東ゴ 下华 0 製が < Ξ B z た。 法な Ø ね z る で 0 る 日ち 12 不等 髪がみ 逗タ 負\* 味ブ 17 あ ٤  $\mathcal{U}$ 留り < は 0 17 V 込<sup>こ</sup> 太 水。 ዹ 處と B 着 h た し 綿ぬ 7 が 食、 0 が 0 た み 物。て 來智 そ 多篇 へる」と云 Þ 能で た 着® が 0 0 v τ 衣g Ł 時為 25 夫ぶ 0 幹な 服の 人に 善え 5 # る つて 事じ を だ 通る だ は 1 着。 寺じ け が ds. 應なるとも b 7 借い 宜る 好上 12 左 顔な

竹だ を 東る 子で ¥Q 刀と 添飞 自じ ^ は 72 深か . 古 等 が < 感が じ 置\*\* た 見み V τ る لح あ 頭音 9 たが関長 は す 5 切音 れ、柄た 0 ょ 住ま は 居る 折を で n ઢ τ 折ぎ 此れ て n £ た 處 濟す 랓 L 他た な の 青を 2

躊ち す Τ τ ح ことが で τ 路言 遣や ع る 玉ま 行物 す 0 る 12 が 木き子で ħ\$ 0 け 3 ያኔ 付っ E ª あ 夫ふ た。 랓 き、家が ば 東き 宜ま 誼む 9 不京き (幼<sup>\*</sup>) 名<sup>\*</sup> 宜ま て L た、そ い、若が 云い は L 事じ 出為 非で 真な V ふと
ナ 0 席も 0 . જે が常に 八人、將軍 い 者。 世世 が 時g 如 L 話ゎ 刀と ュ 他ご 笑ら 華な 一 č 何\*\* رر 自じ 太 美" 來き Z) l۲ 0 જ が 無む な ぢ τ 5 質し ら体(玉 所蒙 何% Þ 0 < 弟で ħš. لح だ 行智 n ŏ 0) 云い 届は 教さ あ 木⁵ 未で z 女 つ は う で かっ 亡場に 砲は V 訓え う と **V**Q Z) 兵心 たら、そ を 夫れ 事な لح 少さ 豊は \$ 申を 佐ª 子さ ば ታኔ 校がす 0 自 多語 L 夫ぶ נע 0 刀と 笑ら 分光 b 事を 自じ V 出 Ĵ ક્ · を 苦 は でせ Ŋ 出たっ اك 聲る 自じ 0 時じ 與た うと同 を終れ 分が 勞 でと話 は だ Į۲ 中き 度ど た んで 致な け 尉る 金な נע すと、将軍 が Ø 意い L 倉章 を 慕' B 東京 랓 L 寺じ 知し 聽 すと た。 5 を る 4 L 訪さ اك

な

3

を や 立<sup>\*</sup> \ は<sub>「いっ</sub>

轉えね

任だ

な

足を

る。 。 將

は

Ŧi.

+

銭さ

銀寬

と

ج 2-

筃っ

遣や

0

た

そ

n

が

月電

中さ

造が

で

あ

る、或。

る

が

坊ば

5

Ŕ

h

少なな

太

کے

語が

0

た

物の

17

木。

綿な

人立

0

τ

B

善な

ぢ

感な る τ でま 勝かっ 來' 大智 終す ľ 0 典す 典は 館だ あ る 女 12 だ Ŋ; が 0 B 集点 L لح B 保す 暑に 72 好上 作る 72 0 V 貨が中等 术。 典は 3 中等 0) 0 V と 云<sup>い</sup> 休ま 訪な 事に 尉る 綿約 B て 暇か を で ね あ 0) て" 着智  $\equiv$ 9 た 9 あ 來會 τ 時常 る 庭で せ 度ど 12 将さ 容が は で τ る 來會 居る 拜ば 折さ 軍気何え Ø た 角な は 樣 はゎ  $\mathcal{Z}$ た \_\_ 私共 金》。事是 時き 度と せ 來音 た、最に 倉き は た を で 寺じ あ Ø 霜い 0 L 家か 降か ř 寓り 各 る 12 居計 風き 小さ 脚き Z) 논 ょ 倉。祥览 6 申う 7 変き て 樣a 0 他登 あ Ø 17 白岩 草が 足も 生が 峰和 から き 6 小遣がな 徒と 掛: 女 鞋が御ご 何先 陸りよう と 云" す 匹 穿貨 服さ ع と<sup>´</sup>金゚ 年ねん を で 下岩 静っ ぞ、 Š 度と あ 子で 刀と ح B な は 0 木。 此。 0) Ø 夫ぶ v た と 云<sup>い</sup> 人に 綿ぬ 羅ら か 本是 ع 宮さ は 着ª

0

棕は

招き

參え

計り

更

深か

<

12

通っ 12 Þ 寺じ あ 練智 銭な る 6 時を 兵% 女 Œ 場や F 0 兵場場 h 西ば 4 南な h Z) ع で だ 0 步峰 筆で  $\mathcal{V}$ 兵心 山常 答が 3 کے 0) 山え ^ 部ぶ 麓な た B 父気 隊な 12 教ける 遊り 樣。 は 練れる B が が 小で あ あ 造が小で 0 0 を 下。 た C 時を 某ばる 階が z 家な か 6 な が い、 學。" 行が 練礼 進ん 兵(\* 場で 校が 圣 起ぎ が 行い —ু দু 3 5 目》 9 ع T 12 居。 見が L

5

n

目。 だ 共富 Ę ح 注き 掛か ٦. 標う善に 教は の け Įζ < け は 隊にちゃう 将軍 遊り 取と 號; < 練な た 廟な 人だん 目。 z, 分れ 兵分 家が た V標うを 終は を は 17 卒さ は は

は لح を 呼· る 聞き不ら目の は 今い 向か 甚な遊りび لح 圖と V を 齊な 圣 ふ

# 歌 狂 將 大



のもるへ與に氏郎三藤原須**次**途の宮參勢伊將大木乃

見》 を ¥2 大点 將に る 階次 作? 軍さん 遊鈴 國で 練九 B 5 云い 家が せ な は 女誓兵な 6 5 せ 調で 0 5 業点 首s 遊s 0) 堪な B を 71 τ 干城 廓り ţ Þ 婦ゞ 練な 見な 9 あ と 渡れた 注言 目め 為如 共気 物が出だ す か 9 の 意い 隠ら 12 る た ね す が せ

將

圓え 設さ居る ケ 弘る あ Ż L 粉き原はの 軍がの移 處と と共は 17 る、 0 法点 善な 附っ る た 移い カ; 偉な 大き 大道通 け が 數する 震か 轉えに あ 人だ は 師し 師し寺じ 板坑 72 日ご 赴本 蹟業 料物 る そ 幼うが 0 園が 0 そ 時以幼稚伽 を لح 震か 任には を の 0 જ 經^ 蹟は 痕\* 得\* 地すの 云い 夕き 樹じ 藍らん 妙。  $\mathbf{V}$ 7 は を 41 跡と τ 域象石紫時じか 木とで か 湮な 此。 善が n Ş 像き 分光 5 は な ٤ 5 滅さ 通る練れ 72 Ø な 17 約さ 今ま V 3 事な 寺じ 兵流 延礼 Z < 遊 六 B لح 0 せ 取と伽が場覧 を 命が 戯 七 V 事と る 間音 地\* 丁蓉 b 藍色の L 41 太 が 0 4 拂りの 用き 藏きた لح 0 を 事じ は جَ لح  $\mp_{\varsigma}$ 距 繁け で は 地ち 遺る 實じっ n 隅気に を 地ち 遊 n る 9 لح 憾な 安え は 12 な ٤ 北京 廓 た T 動き な 置き て 如" 9 云い 居る لح Oク あ 太 練な 何\* 座ぎ な し 方は る τ 兵場場 る 12 0 か た lζ の ح 現は 己\* か 5 堂が て 仙法 B Ø 古かし 6 遺ぬ Ţ В 附亦 n 堂を 遊っ لح た、 技<sup>変</sup> 宜る 憾な を 字⁵ あ 近是 0 か ケ 得\*と 5 L で 9 原览 17 中等 手ぬ < あ 3 た 名電 لح は 間な *b*: 将する 軍人 多なが 驅〈 原 る 高だか る v 人に 事この 0) 師し が X V 石せき 夫ゞ 震か 通品 團だん لح 4. 古で Ø ζ. 舊き 像き一 地\* を b を な 蹟。 0 督さ 0 لح 師し 跡も樹は 12 設さ **ታ**ዩ 17 L 置き τ L は 團だ な あ か; 木 7 仙だ Ξ 多なを 72 L 0 9 9 約 た 遊ş十 新た V τ た < 植⁵

取と b 古で 師し 残さ 跡ま 0 舊 3 は n 售 蹟t た 12 r 復き 知し L 9 た た が لح 唯物

0

記® は

念治

物ぎ 0

て

あ

然だ

善な

通る

斯\*

5

V

太

0

て

あ

る

、将軍

が

此。

0

邊ん

て

落さ

馬世

L

る

b

か

け

ると、数

છ

な

<

落さ

馬ば

V

ኢ

0

例な

幸强附

議ぎ لح 2 砲は を 作?三 将電し 軍ル た、 12 5 Z 兵心 植⁵ b 思数 第点 4  $\mathcal{V}$ n 多 古飞 9 < **%**; 17 十 7 蹟\* τ 搖ゆ 5 師し 面影 \_ B 0 聞會 b 鞭浴 恵 長がいちゃう 前へ 白岩 聯ね 差記 < 落だ 撻な 一家な 支が  $\nabla$ z と、そ 長ちゃっ Z L لح 傳え な 流な n τ 説さ し で V n て が た ઇ 7 が あ 用よ τ 次言 進さ 赴ふ あ 意い 居る 0 大が 0 랓 任に た)の る ま た 師し 日で らと L て 自じ 0 同な た 與上 成で 然な 力 じ せ 震か 當さ 石世 £ 處 時、練な B 跡\* βŹ た 0 張し 橋は を で ح. あ 兵場場 あ 通点 τ 0 n を

+

坪温

ば

Z)

6

を

小飞

半ば

形"

12

築き

2

上\*

げ、酸は

掘ら

L

た

V

石に

五。

重賞

τ

五芒

輪が

塔ぶ

古な

記

念記

碑で

様き 丸な

71

建龙 を

τ

周岁 2

圍る

數する ね

百

坪温

た。

17

9

 $\mathcal{V}$ 

τ

は

出い

石に

飲ら

彦は

少少將(當

時じ اک

野\* 樹は

戰だ 木と

る 二 合わり た ع 基智 て 0 知し の 石\*\* あ n は る 事じ た 佛ぶ 實じっ は で・ 依ぃ あ

0

た

が 寺じ حُ 伽" 0 藍え 為な 12 12

な て る 馬覧 L 、将軍が た、 不。 か; 停站 思し は 女

行。

らうとする

と 掉離

立だ る

12

を巡っ

視し

すると、或

處

5 戦な 日 か を 5 舊った 跡き 媛の 軍ル ٤ 云い 死し 細な 訪と 川かは す 太  $\Omega$ L et o 賣が 株式 の 却で 大な 手で 古で た 清點 る 時を 之智 間音 地ち 将軍 Ę を 0 林』に 7 す 廢い 殉党 居城高 及ぎ 區、申<sub>r</sub> る 減っ 事な署はつにはて、 難な CK は 静っ z で 0 子で 金莲 せ 勇ら 屋。 B L を る 土 あ 夫ぶ 72 刀と跡ま 0 人だがま此の  $\equiv$ 細性 5 林》羅。保性 5 は 十 川がは を が 借ぎ 伴っ區、 六 頼り 小き存え  $\equiv$ V 土山 之智 署に林』さ n か \* 朝智 -|τ は 區へれ 合が 入に 署にた 6 たが 六 突き 札き 何な 葬? 12 0 然是 ^ 0 لح 襲い舊き 司と を 通っは L 72 撃が跡が村を取り Z) 達な外景 保t し は 0 5 L 12 存え 72 南な + 藥~纒ま 7 B 朝正平 0 六 清訊 師し 綾き め あ 道数 Ø 之。 院え が 字なな 勇ゅっ ^ 立意 十 來是 は 戦だ *b* ( τ Z し 七 年七月 b 格。村皆年紀 n 72 七月二 字。の נע カ; r n プ 力 及 <sup>ちからおよ</sup> 登まる。事を 表で、十年であ し、六であ た b 起ぎ 田だ ع 耕か る ば 十 ず 岳が ţ

四

0

2

75

出て 將や 軍炎然於 來會 7 B る ∃`v 大麓 17 下電 誰な  $\mathbf{V}$ Ø 21 が Ŕ 数と 云 5 ば 太 に成就 لح n た B そ な L ح < で た そ は 有い Ø 土? 志し 石質 屋。 者は像等 師し が 園長 長 金加元 を 醸っ 還か の 時ご B L 代だ τ τ で 石诣 K あ 迫が 0 B V た。 築き き、まなま 云 ል 垣" B から

> 2 た

太

者の

あ

0

τ

同語 B

じ

ש ד

0 戦が

Z

17

討ち

死に

L

7

居る

る

事を

が

知し

n

た、 此<sup>で</sup>

0

乃の

木質

備"

前ば

次じ

郎き

が

た

を

た

耕かっ

岳な

和を

尚さ

原是

ļ

5

同為

感な

睽

46

調と

べ

1

見产

る

と、頼ま

之曾

部"

17

**乃**っ

木等

備。

前だ

次じ

郎穹

لح

0

<u>ე</u> く、 路\*s 将軍したラでん P な 箇 願机 Z 将電が ح づ V そ 無な 或ぁ W る 小飞 0 傍ば 出。 7 5 \ 0 要い て、林田 時を 石に 多於 は は 渡った 祖を 17 が、將軍 石ΰ る 友说 < 拾る ۳ 邊な 先な 時点 ろ が 安节 0 0 書は て 中将 石に 記なれ は τ 好す 村智 あ 僕は 塊を 來〈 3 اك Ø 2 共有墓 は、居る る、 師 0 が 何ど 7 12 72 勝か ち あ を 5 話な 事と 穿は し、書は 典は 間ま 團だ τ 2 랓 V づくと答べ 居る 地\* た、 3 0 7 17 床と そ 對な 面影 0 る の 名<sup>ts</sup> 記音 判法 配くれた 往為 当た 白岩 n 明が 2 0 へた。 て「貴\* 返かる 通" 味み B 0 飾ぎ Z) し を 6 好。 .下資 b 17 0 72 Ø, 樣® 與た 小飞 € 事ず 12 縣は 0 ^ あ 態を 舊き 下3, 0 石に 家が て 将軍 が Ø 親ね 72 9 41 て 跡te 愛玩が 父ぢ נל た、何況 馬き 有い あ を は る、 何<sup>と</sup> 保馆 は か 志し Ø 誰れ 存品 12 歡き 6 Ø す が 人な 奇》 降物 議はか 處で る す び あ Þ る 云い B B 9 9 ^ 行い うな て、 遂ご る 解か 7 な 太 ۲ かと問 < 拾き لح 9 ば 得之 何智 太 7 名が 1 ړک か ٧Q È 石t 無也 h ع な b N が 記書 春<sup>@</sup> 疑 0 0 代だ ઇ 價塊はい た 問え 面影 あ 念な 石は た。 な る 白な で 0 0 て か とい た。 為ため あ 4 は 下。 2

<u>۔</u> د

な

B

b

倉す

寺じ

居

L

7

る

中毒

陸、

軍が

大だ

L

7

0 桂がった 縁え

郎等

度ど

て

B

軍気臣に

を

 $\equiv$ 

子で其を派は

そ

て

煙能

草で

が

何なて

故世

h

學が

て

あ

問急 居る n か n 将電が る 9 た נע L た 軍 歸か 72 或を 0 松き 普を が は b 前。 ઢ 人な 通る金な 好で 0

緣之

侧質

ま

間等 な

借か

9

T

居る

る

室)へ

案点

内ない

L

τ

有り

合は は لح

せ

0

酒は

z

出だ

し

暫に

時智

話性 7

Ł

L

τ

別な ど

b

門影 12

前が 寓す

ま

で

出て

迎款 居る

る

處と

8

將

客やく

殿だ

Ø

端だ 太差

23

J. 75. が

9

迎蒙 女

^

な

乃

年让 遣ん + る 將き Ξ ع 人だん 0 L 答表 12 軍が 年は を 冬ぬ 伴な ۲, 六 は ち ^ 月かり た。 神な b n U が 主治 讃 十 八 岐る 0

静か

案え

内ない

шr

17

9

τ

拜は

殿なん

0

女

7

進さ

皇かっ

女芸

み、こ

前~

将電が 軍が 校が を Z) で を巡視 吹ふ 送さ لح 國台 لح 日方 雪咖 辭じ 北潭 か 聞き 大蓝 つて、一寸頭 職さ す < ]]] b が 清に 郡以 は、 と、て<sub>で</sub> 降ふ し 事じ 0 水养 變ん 餓。 た 0 主な 12 Z 年ねん が 7 因る 闘な た 以小 小さ を 神に ٤ . 人と **上**" 中き 下。 社は જ な L 丸紫 0 0 學が げ 孝。 9 凍を 前、學が校か 震か 72 龜が 72 る 天で Ŕ 聯ね て 生。 て ば 0 御ご 皇が 5 て 隊が は は Z) 馳も 煙炸 決け b な あ か 0

走。草c

を

吸す

3

0

を

じ

ß

T

優。禁

を

食、

太

12

ઇ

L

な

仕し n

業な

L て

7

好す 0

ধ্

な

煙炸

草で

を

喫ゥ

は

な

あ

た。 。

\ 百% 日で Ξ 4 L て 折智 大览 襲を 柄が 塚な (隊長杉 姫ぃ 來\* 枚い 合は 0 を 荒り 祀。 せ 菰は 浦る τ 居る を 少等

た

寒也

V

る 5

第点

佐ª

許る 間が内ない は け は は あ b 自じ て、深に 丸。 夫ぶ 少等 9 齋ぶ τ 女 陣を受う 3 銀が 人だん 佐a 分が た 藤き 忌が + せ H n ^ 不弘 徳の 5 嫌は 將 夜\* は 略な 四 Ø は 察え 7 疑 德記 軍 面が 家な 年な 拜は 整さ 向かっ 明さ L 多 大次 會的 v か 0 殿で 然が L 0 0 側當 0 0 事じ 致い 意い 春は ع 佐a 風か b ع 内ない z 更記 12 情で す 北潭 荒り 見な 求 が 25 派世 12 敷し 間音 ^ 處を 菰g 本性 易 لح 屢ば 吹ぶ 遣ん £ B 清は V 25 知し で 72 次や £ 事じ τ 進さ 社は Z 0 L 夫が 粉や 居<sup>を</sup> 上.~ 9 あ τ 事を 荒さ n 變な み Z) 人比 軍 7 は 12 6 る 各 h. な 0 な を h 居る Z) 部等 杉ぎ 分気 端な 數す を だ 女 Z あ 3 丁5 訪は 浦記 る 6 下办 捕ぎ す 坐ぎ 0 0 V ع た、天、 ع Z) 責が 0 問る 少さ 問え 上之 L を 将物 ら從れ 佐さ を 題だ 答が 云い 7 隔差 L 17 引也 居る 明る た 0 が 9 τ 坐ま ^ 來で 喧かな τ Ъš H 名な た V0 た な 5 多九 神常 7 忌な 近が は B 遂で が 奥な し せ 解じ 見み 少さ は < 此で Ż 17 有 0 的世 職に Ż 0 L 女 な 坐ま 難が 院え 0 は 分気 功。 す ~ 時 な 5 見" は V 0 0 勞 善だ 参え る 嫌な 何な T た "ح て る ع あ 疑ぎ 事と あ 通言 來會 # جي ار 計ら 度と 寺じ 見み z 9 た L 0 0 Z) V \ V አ 受っ Z` た を 72 Z) 7 女 Z) た 清 人, 0 < 云い ら 居る す 此と ょ 0 ね め が、女なな 嫌な を で る S 成智 丸ま 72 7 0 祓ら 間殆ど 忌。 争ら 銀が あ 疑 12 門影 B Z 方は 者に は る 至な ٨ 0 は 寒。 z 早 殿 聯九 扉s 面。の L ح 受3 0 V 隊にちゃう ع 中章 Ċ た を ^ 7 四 H 掛か B あ 時じ 叩た 12 を 0 7

如くである。

會か 立, 頭が Þ 2 疑。 で 将電しやラでん 院え ち 5 0 表分 لح あ 17 Z 17 Ø 面常 な 家は 寄ょ 17 年t る 下曾 L み、二 聯ね 7 Z 0 は 湯き 四 は 7 12 0 月が、健か 塚いちゃう 寺で h 72 湯き 治ぎ 72 + 治。 麻マ 2 在ぬ 初世 Z) ^ 御常 七 b 場ば 行い 旬め 質り は る な る 過かれたいからから 最っと 日ち 行る Bi B 0 で 斯ペ B 0 修う 72 ઇ کے 5 脚 あ 12 0 は 倉さ 付っ 熱な 理り で す 依 0 72 忍る 9 願や 寺じ ζ" 72 É 心是 料物 Di CK ď, 発え が اكر を出っ 金点 師し 起 す  $\langle$ ¥2 · 、、よっ 最らと 團だん 職 居記 かっ る 島る 發っ 老 لح 自じ જે ે 5 + 0 ^ 同情が 倒る 行い L な 17 曲いっ ح Ŧî. B 聴き 0 0 な / 72 圓為 b 0 同質 居る 許富 Ġ 的言 は を ř 7 72 ずと 間等 事。 は 宜な 寄 0 اكر 沙⁵ 務也 五 少さ 12 附ぶ ^ 一人 でかっ 佐a < 現げん 人は 0 汰た 0) し が 存え 9 引電 理り 0 御ご て、 \_\_ 総さ 曲ら 72 勘な 十 な し + 7 六 を = B 8 辨え 0 下音 說と 居。 時じ 下だ 日ち L 日時 0 É る 多九 間がん Z て 72 12 z 将軍 い将軍 解じ 且か る 度と 0 あ II ど 歸か 陳な 津っ 表分 Þ 9 じ 5 は を 0 花は 物。 b 72 提い 待。 遺ぬ 72 12 菱闪 12 が、將軍 出版 ع 物ざ 金ん ち 屋\* 9 乗が は た 倉さ し 0 کم 左。 送き 私也 寺じ ね 72 は 0 別ぶ ઢ 72 は 0

延

寳

板

宇

津

保

物

語

自

木

長

持

棹

+

册

用もに Ø 知し 足も 72 掛か る 外 硝 陶 彩 竹 磯 碁 明 為ため ح け 12 盃 製 色 臺 部 盤 治 لح で 古 ラ 四 水 田 燒 石  $\equiv$ あ が 年ねん 軍 小 鉢 水 共 + ン 0 能で 17 帽 瀨 火 \_\_ プ゜ た。 。 4 15元 戶 年 鉢 る、 こ る 中 職 り 将軍  $\mathbf{III}$ 員 0 錄 四 0 年ねん + 間が 0 師し 事じ 團だん 長される 蹟t t r 時じ 比º 代に 較な 10 十 六 四 的なが 箇 箇 Ξ 對 箇 座 部 精がて 枚 細い将っ 12 軍気 記と 0 L 偉る た 大だ જે. な ح 面が 目点 1 に意え を

十 分光

路ち Ø る。 。 模も か 拜ば 途。 لح 12 b 樣含 5 別る 夜 久さ 御と 啓い 應ぎ け 神かっ 會 月げっ 接さ 座。 は 久々 半から 光空 戶~ 0 n 至し 12 候 多九 井站 12 翌さ 小き度と 大に極る 0 τ 人ぃ 生は津っ 軍汽 日づ 好 失 面影 同さ 金ん 醫ぃ 9 白岩 地ち 義。御で 敗ば 3 丹な 倉き 六克 同音 海かい 分え 12 < 0 寄ょ波げ 寺じ 甲\* 夜\* 去\* 陸 夜\* 補い 福さ 景が 無ぶ 後ご せ を 山意は b 念は た 引 事じ 知ち Ø 有数 h を 書はいき 4 山常 北岸 馬電 لح 弄る 姫が 御 上西 路ぢ 面炎 温気 健が ^ し L 勝ら 行物 げ 7 泉な T 翌ら 12 t 立た 盡っ £ た 朝る 大次 b 12 0 が な 寄ょ 賀が し 見が浴を 間。 微質 直す τ ど 際は b 大な 泊ば 行き た 賀がしゅっ 居る (" る 同意 山電 71 同ぎ る、 面な 内記 夜~ τ 歸 地ち τ 0 心, 京 味ば 神かっ 0 憲か 福き 立た 卢~ 白が 0 す 兵公 知ち W 無む 0 女 飾さ る 71 は 趣は 司し 山常 V 合いて 官が 達な カゝ 喬公 は \ 0 格な 味 6 0 7 戌じゅ 種は 別る な L 字等 を 自じ ح 旅な は اک る 46 由ら を 存さ 佐³ ` 探え 御で な 12 検がなり 亭で 懇な اك L Z) は 川世 候 旅』 情 **全**世 た 0 \_\_\_₹ حج 亦 其を た、 歸<sup>®</sup> 園長 長 驚っ 出版 テ 多九 文だ Z 0 仕等 Ø の jν 謝ね を 愛き 掲だ 道。 途也 兵心 12 Ø 神かっ 候り 12 中等姬城 見き 卒を 至於 げ 作i ス゚

野

鶴

明洁年七月七年 過是這處 音、三別公司録之 館其門奏係震 とえを感見進夫人 之前旗技衝突兵 后国陸地峡攻擊 十六日無見過點日 軍方展本事七月 陸軍官長至以交節 第二甲酚

先共为古服防害

受の郎太文川立るたし驅馳を場戦ゝつぎ増てれ入に畚を佐少、際の傷負佐少木乃役の南西 の社神同、りた官神の社神海深村海深郡來高北縣崎長下目は氏同、てして뫘謝感るたし領 (照参頁七五四)りなのもるれ成に筆の將大木乃は額隔

同覧に

迄ま

12

は

時じ見み

H

6

粉電 力。 ず 共を 濱は 朝きに 此で 0 候  $\alpha$ L 間がだ 極影 容え 歸。 致た 月げ を 12 ţ 着さ 北管 明が 背は ば 朝っ 家か L を 0 用的 b h 御ご 俗で 盡? 海がの 0 候 は S Ø 馬 夜ょ 圓え 座で ず 事を 了な 道だっ 後ち 72 L を 今ん لح 午さ は τ 満る 船だ 迎 め 12 発え 存が 月かっ 遁が 日ち な は لح 後<sup>で</sup> 0 بخ 詩し 時智 居を 馬。 敷し る B n \_\_\_ ^ 申を 日号 候 لح 可を 掛か 天龙 夜\* か B 歌を色を 上き 處を す 0 共も 敷し 申~ 半点 け + 陸 朝さ 豊富 事だ べ 12 71 大なり B は 九 乗り < 横き 相な 度ど 息。 拭ぬ 圖が 至な 略。 Ø 唯る 船は を 濱は b 多な定だ 朝 Ŋ る 0 我\*\* 小参 め明後 示しめ か ţ 出で 12 h ま 入に 6 る 獨さ Ŕ 樽な T る 禮い 82 鏡\* 斯さ 港が 質な 此亡 丸な 熱な 迄" を 仕。 珍茫 午ご < 日ち 0 濟す < 氣 12 0 殺さ 候買 昨さ 面。如於無些 船会 後で 後き İ 랓 r 骨は 類る 併』は 四 其を 朝る 白な < 信な せ 5 申をしまをし えじなりに 時じ 北京 < 人 o 0) L 極調 0 は 六 客\* 出版 飛び 月g 寝" 有り B 黎吉 彼か 46 候 可ないたす 港かっ 樣。 T 日っ 地\* 六 衣書 振ぶ 72 東多 緩が 海にとき 京さ 日が る 候 は ţ 致で 後で 0 0 間だ 者の は 儘い大な 行" 新た ĬŹ 6. 候 は 黎是 至な 煙は 10 平心 は は を 聞だ 彼かの 已き τ 極は小さ 取と 日ご屋\* 期ョ 草で 洋き 地\* 6 12

上等

12

此。

Ø

深,快,夜\*

夜上愉

B

7

平分み

穩をに

生がる

0

7

老多

B

0

12

7

(速を

甲がん

上。

好る板紫

梅場一

雨。

人。

候

椀ね

0

粥な

を

喰、

は

知がに

0

候

B

文

しに

**ታ**›

5

回走此。

0

手で

紙な

12

る

通点

り、六

月点

日 か

Z)

6

北湾

海が 0)

道質

旅り

行かっ

L

72

北潭

海が

道營

て

は・

何ど

處で

を

何ど

5

ヮ

7

何い

日っ

歸か あ

0

た

נע

ょ

<

知し 九

n

¥2

は

遺る

憾な

る

Ø

を

る

Ø

لح

讀

書は <

す

る

Ø

į,

戦だ

死し

兵,`

土

0

漠<sup>(g</sup>

標分

を

書か

<

0

لح

が、こ

の 間 だ

Ø

仕し

事是

B 0

*ያ*ን

見み

Z

n

Z)

6

は

関か

地ち

17

居る

た、 那\*\*

須す

野の 0

行。

٠.(

耕かっ て

作さ あ

地ち

見み

る

0

と、兩子

息を

成まる

を

暫しばら

臣に 論る 2 陸 陸? 軍% て 易 た。 十 あ あ 部ぶ 部等 Ŧi. 9 つ 内ない た 年2 C 内ない 寺を 12 七 て より 月かれ 内ま も、将軍 乎で 十 伯は た 0 日、将軍 る 就職 如ぎ 如ご 郭青 ğ B は を 好が を官邸 の為 同ぎ 進さ 軍流 いなしゅっ め 人だん £ る と ØQ 身と 者の 12 V 間がだ 招點 0 B 9 いい くかんけい は、い いて あ ⊈ て 0 Z) 數す B 12 ઇ な 時じ あ が 関か 間が る 肯智 0 地ち 職に 7 12 Z) 12 17 石丸 殊と な 置地 B にしたしたし る か < 動出 就 0 0 た、常なっ か < は **V**2 的な 交き لح 懇な 際る 時じ V 斷さ 談だ ع 7 0 陸。 居る 9 を V た L た 軍公

た

Ø

大だ

井 賢 兄 尊 + 띠

半

六

月

七

H

下 年 Ξ 月 t

Ħ

靑

Щ

局

消

ED

あ

y

希

典

か

ع

9

た

n

が

乃の Ŕ

木ぎ 5

لح

は

S

寄

6

ØĮ

将する 軍が風か

思なた

て

居る

が

Z.

のすがた

Advondor

少さ

L

快点

復言 7

71

た

る

が

か

0

た

ٔح

将すぐん

は

時じ 办;

世代

17

平り

か

な

驚なるい た、 治<sup>\*</sup> し 付記 て 6 見Ď 7 此飞 初世 右禁 τ 0 織質 療な 無也 売る 中き 休 を 0 傷事心に 12 者。 受う 灰は は 手で 職 n

仕し ار 出光 け 色な 中等 方が負い 思物 た の し 0 傷 木も Z が た 事に 、将軍 綿がないま 4 な L で 留る 12 あ ^ V

た

0 手でで

> 赤紫 た

十二 が

字じ

社場の

院急

12

入ぶ

院え

し

5

そ が

0

甲が 内ない

斐で

な

ζ.

落さ

る

と、そ

0

馬き

宮

省な

0

馬世

車が 馬ばん

赴帮 そ Ø 6 守す 濃い 圣 Z) は 9 骨質 湯き 付っ b اك n **V**2 V r 治等 を 事を 7 使デ廻は け H IC が 一重橋 中東京 折き Z) 伊小 本格 中なか が 0 0 々重傷 服さ あ 5 た 72 勢せ τ 乘っ 外を 伊心 奇\* 某質 0 を 0 りますでよれな 軍が 札袋 着智 'n, た 豆っ 談答 5 を 少数 7 鎖っ 馬る で 5 9 B 見み 配は続き あ < 修し は 8 て あ Z 帯な 0 Ţ 通点 9 0

見み

る

L

72

を

省が

Z)

5

吊っ

り、木の

綿ぬ

0

紋と

舞戏 善点 B 寺じ 12 當な 來習 時じ た 0 湯 勝か 治ぢ 大な 官が 典は 12 視が 71 行い 筆が族で 9 取と 12 た

5 對な せ し T 7 軍公 慊ん 人に 焉な め、要領 を 得之 ず 終註 9 た لح 0 説さ z ^ 傳え へら

n

72 0

スゲ

つ

け

0

当。

近點

某<sup>援</sup> は

般は

4

職将校 川な 0 人だ τ - 1 26 かっ 0 軍公 修为大流十 12 見き 民な اك が 族で 常家 た、将軍 料軍 善だ の心得 説さ 神に 文光 は 可ぃ 五. な 0 寺じ 字じ 笛が は 0 0 自`U 圣 0 7 條ぎ 得<sup>?</sup> け 至し 手で 0 別ざ 慰さ 湯き あ に 意い な は لح 極で 17 己。 莊る 治。 い、私だ 保管なり る(こ 近是 聞音 御で T Ø 見な Ø な 7 لح 來ら 同さ 意。 S な が る < v 傷ず 0 Ø が 7 る 感な 出て 見が べ Z や 快文学 ፠ 長さ 十 死し は 事を て n τ لح 3 ૮ 府ふ 追が 五. 居る h が あ τ 事と 字 z' 41 賃゛ 居る 多品 る て b τ + る、某將校 将軍 B 歸か 快上 條で て か ま V 發は Ŧi. ら公に 立り す、雷な < あ 2 は 0 表分 箇が 派世 7 此。 る、二 な で 0 L 條等 に軍人軍人軍人軍人 事がず しゃっとん な 同資 9 0 す 不3. を な 建な 地で 編~ 十 72 L かっ 平: 筆っ જ ろと云 5 築さ 海か が 0 ペ が 記 0 兎゚ 濱な 最ら 0 ĵ 世上 微点 多 z に公公に Þ 字ぎ 角が 終ら ジ 族で 見み ž, な せ 5 三記 氣® た、将き اك 12 は 0 5 Ż V 心心得 12 軒だ 分だ 掲さ 足だ n 草à τ ゖ゙ 聞a 家。 が げ 5 稿が 居る た。 L 軍 n ح 毛勢 優さ を 得\* る Ø 7 لح ど る、 اك Ż 利り n 短だ は な そ 此。 は る 子し Ø 編な 何と た の十 る 0 著語 ・食い が、 景<sup>は</sup> 0 5 て 時g 草章 Ø 書は て は 7 0 み 稿か 五. لح 水色こそ 幼智 別る せう」と訊 あ な 笛が 見み は 莊 馴問 る B 現ば 係な る ኃኔ 染み ず、 ار วัง

(651) れ、三 て 間等 建筑 炊ま の 疎を ઇ し、天た 末き な 起き 家穴 で、将軍 臥む જે L た。 Ø 借が b 受う け た 0 は = 疊な 敷き Ø --<mark>-</mark> ج 室。 ~ あ 9 た、将軍

は

大 將 木 45-11-45-11 後 軍に此で 栽え 12 土色 は 色ss の 時st と 云<sup>い</sup> ょ 此と < 地ち 灣か な の · 日<sup>ふ</sup> は を 作<sup>な</sup> つて 繁は 總さ 自じ Ø か もどうか 有いっ 茂。 督を 9 炊ま も、真な は 志し し とし た。 Z 時也 将軍 て「夫れ た、こ 後で z) n 代だ して出發 三時じ る の 一 5 は では 鳅台 る 懇願 っ 季<sup>で</sup> 餘。 0 お川でと承って居 土が産な 聞ª な 鍬は り 長<sup>tt</sup>が 手" 人ぃ スゲ 栽え する L V て、将軍 神が 7 栽え n n 12 v 待。 時、手 つ い て ぢ 下岩 る 時じ Ŕ z ば 日じっ つて あ ても、将軍 ・に樟を い後は此方 づか て る な Z) 居る ! りで、他 いとる Z) は を 栽 5 らいかの る 無な りま と、そ 折ぎ Z) つて總 折( は ゑ は 好<sup>‡</sup> 宫炎 9 は悉く で始し て 費s L 多点 0 n た たがと云ふと、将軍 境が ょ 当に くすで い話に が、そ を自分 <u>ئ</u>ر ح り 早<sup>は</sup> 末き L 内な 傳覧 た、神官 の 種<sup>r</sup>a しますと云 17 n ζ 7 لح 裁。 7 て 栽<sup>5</sup> も 模® 変ねる 濟す 12 を Ž, たななが 計しい 残さ 0 ま L す た、役に L 某は 交 L 範に た、神官に つた、する τ とな は 終記 の は、三五 はい で 居。 或\* 來を 0 る 行<sup>ぎ</sup> の例が る あ る。 た。 や、私に は恐 る 年な から、 Ø で、 手で 為智 Ø は 間影 **%** 

**墾石の門手大城穂赤りよ師仙蓬石赤事幹會存保邸舊石大の穂赤州播月-年五十四治明** 絙 # 苯 X

6の門手大城總派りよ師伽隆石派事弊會存保邸舊石大の穗赤州播月一年五十四治明 (藏寺岳花穗赤)事返の時しせ額依を毫揮の石柱きべす立建に上

宮み 極智

0

資力 T

12

ţ,

る

か

5

を

た

め

参る

2

た

ح

あ

b

ま

せ

h

と儼っ

云い

9

大 ポ " を と 思\*。 12 の す とすりに ż 僑児 B あ る 御二 る と將軍 進ん h つて 9 神か な کر τ な た 望ら 12 へ持り Z` 心がて た の 繪<sup>《</sup> 仕っ 愛さ 怪し n そ か 2 ^ は 9 朝 は 物。 の 包? 神が 卷\* た る 6 そ 7 早は 身孙 そ 12 h 物。 0 行い < 度と 古ま み 奉 で 女 を n 彼が 拜ば ことを 0 紙が 居る 持誓 7 ず 1 た の 見な 繪《 が ઇ る な 押站 9 資さ L 卷g 同ぎ 長さ が τ す L ۲ 物。 72 物の ら、 無<sup>t</sup> と が 社は 府ぶ る 返☆ 來寶 を が V を出る 0 ま \_\_\_ ね L 取と B 老ねん え、 拜は 爲で 斷だ τ, L 5 0 發力 B た、御で 物ら で 出だ だ あ 神に l۲ る . 云<sup>い</sup> す 見ばん な・ 将軍人 将軍 る かと 社に が 覺ら 時、将軍 9 Ø 願が 12 0 の感覚に τ 散え 寶さ W な 72 の 居る 神になった。 46 物点 な b る。 は 17 を け 잦 旨は は記宮 比がり す 持も n は L かと云 将すでん 散ち 5 ば 預ぎ 72 に容別 6 此等 出だ かい 時も す 方ら L に、神に る 0 計しい 72 0 希望 か 9 神常な 官が 5 τ V 易 望ばる て、金ん X 参比やさ 差さ で 6 が で、三軒屋 は 事を L あ Z 顏# žš 出光 す る 0 る、彼り

千

疋。 色な る

の

あ

\_

12 粉や は 集よ 洗き 1 3 席も 町き 軍 引 穿は 其是作品 6 を U 4 様な 村たちゃう 0) は V は 3" لح 申號 **777** tt 生な 事を小で B) 72 6 τ し 郷、将軍 織を ^ 分だ 3; 郡気 12 し 所と 込<sup>c</sup> 小で頓えません 小さ b T, Ø 會や 72 持ぢ h ど輝い 會員 あ 人 だ 議 0 、將軍 な す は 留を 日吃 員を軒ば 7 一米がすり は 人な る 兌 本に 等6 家。 0) づ 肝な 人と 出て 今け 0 服さ B が 12 腎じん 承装を記される 日本 72 足龙 て 大荒 0 は 養き 0 な を 足た 袋 脚の 着<sup>a</sup> 生き な 起き 賓な 晴れ 袋 で か 0 物。 V は L L 客が 谷k ع 方は を あ 9 لح し τ T 穿は ٤ 着® た、集ぶ る で 酸ぎ 川常 居る た 衣ぃ 飾な 4 B あ n 12 宫衫 る が 服ぎ 5 0 洗き 作。 る 72 住す 休 時g の 0 將さ τ 小飞 Ŋ 0 か 社は 職り h で 調る 居る 3 軍氣着 B 倉台 て 中等 務也 あ 和为 72 5 行き 0 物。 0 居.8 て 所出 0 袴はかな が ヮ゙ 足も L を B る た。表象 で あ 教が 取と た 被智 丈な ع 大道 D は る n 着a 半だ 迎會 更言 B を 館だ ツ Z) 府系 **X**Q 分え 優さ得な集場 物の 12 ク 6 0 集点 3 を L n た。 作? 軍公 ż 0 て、 被智 É 贩 作 τ 方☆ Ì 服ぎ 開き 中如 短が τ Ŕ ŀ Ø **%** は 志し ^ < 出版 . 同\* 借か 17 B 人は 古ま 着音 **^**; 者に Vは 席世 あ 6 足龙 ゖ゙ b 7 < を 同胞 刃っ 将さ n な 袋" L n 17 出て 木智 た、そ ば か ど 8 造。 軍 6 め、 附<sup>ss</sup> りときのでん 様え 黑 借か ~ 9 **9**. 12 n B MI γą た 7 出 2 近

73

久' 議 Z) な ع あ Þ を 殊と の 通る服装 留る 員な別ざ た な 膳ばん 2 つ け 2 軍流 0 じ 米め 12 0 0 部等 た L 装き n 6 絣な て、衣食性 肩がた 困る 村に ど は 7 な た z 彼え おり 軍 四上 بخ 洗 樣電 書が す 0 0 12 か 衣き 7 ß る を は は V 風き 在ざ 會か 服め 排》 居る Z" 様き 原品 は を 1) Z 郷が 6 z) る な 0 員な ょ 12 Ø 5 τ 風き 軍気 は b 憂さ 事な z 1 あ 清。 人じん 居る 身み る は 交は な た は 0 が 久' L な あ 1 な 7 17 る v 疎~ v が 幾い 留る 扮き 其を 及於 b **(**, B 光か ら 人が 米がま す 様な ま 末る ば 0 ~ 盃かっ が 明さ せ あ 中が た 風き h な を 将され 8, 射章 瞭 h. 折覧 て ぢ 5 俗さ 將言 かと 費的 黑系 軍炎 Þ L L ま 計が ž 軍 72 す 羽は な な S 17 は L 答え <u>\_</u>.% 9 そ 17 日 kc 衣い か ば な v 食 た。 重なか AL 戦だ 行い 本党 0 ħ, ^ を 死し 住す ع ば 9 酒は の b ぢ L B 者は た 羽は は 17 Ŕ 不如 Ø 将軍 壜が z) 9 0 織き 忠き 無む 1. 平分 遺。 ね \* 詰っ B 義等 頓え か r 7 問と 族智 何な 奉は 着き は が 云い 0 赤な CI は Z 添e h 公言 で た 9 面な 0) B 何だ 0 9 0 あ 況≆ た 様な 人と 選る け 7 念 9 者が L 状態態 達於 た 居る 72 v 12 た 2 7 、村長 所 者の 總さ を た の 殊と ^ b 7 捕き み C な Z あ V あ Ŕ 居る 3 憂? 0 V 2 宴會 村舎なくわら ます 9 4 の 身产 階が 粗を た

あ

12

を

7

級等

月ご Œ ど ح 1 17 居る τ 東舞 或ぁ

る

人と

**%** 

切ばを

夜もる

ĸ

け宿舎

^

Ł

入ばや

b

17

な

つ

5

Þ

如か

何。

て

す、と

勸する

め

た

**%** 

、将軍

は

τ

נע

5

頭,

巾を

被ぶ

の

で

あ

る、

\_\_\_

日货

\_

日 \*\*

T

な

く、 十

日が

の

演え

習いも

を

n

て

造。

5 8

通品

し

ti

0

を

粉で事

لح

0

出でた

ያነ

旅

O

₽. 将電が な る n な ば上言 て 戦<sup>業</sup> لح あ る 爭ā 時g かん < 旅り は 5 團長 長 斯\* 叱ょ 遣\* る 5 る B 71  $\mathcal{V}$ が 對な 0 太 可上 3; 2 ઇ て「糸s  $\mathcal{L}$ あ 0 る だ が、兵。 رح 金ね B を 人と 使が だ、 金a 9 5 無な Þ L 可い で か 日 <sup>v</sup> h は 鄉 里, 送ぎ n D2 γQ 5

જે.

し

必っ

要すり

な

金が

を

取占

食、 味\* 用き け 團だん 長される ふ、寝れ 噌を 旅』 意い 72 لح B 国だん Z) 邊本 が る 司し 5 豫上 りときのとん 時g 付っ τ 分か 備。 置な 中野 から け 部等 では、将軍 來' 7 V へどう る あ 72 **%** . 近。 と、前だ が、そ 9 た か 衞\* 哨さ 食 0 見み 0 n 事论 ح 72 71 旅』 0 野の 團を 長さ の ઇ め 來⁵ 中如 て 下\*\* l۲ 時。 箸は 宿っ が ~ て を 來〈 付っ ح 含や Z L ら ろ る ч け を りと寝れ と、湯。 取と 居。 な h Z) 9 か る 7 た 時 9 る、毛 手 搔カ が 72 ይ 将電気 9 葉世 そ 布\* 72 廻ば ح 邊心 の し 0 رح で で 機。 持。 τ 馬。 は 、将家でん 白岩 لح 寢れ た 動 有ぬ ね 腰沿 演さ な ば て は لح Z) 習ら 枕。 参えていた。 絞ば l۲ を 9 . は Þ つ 72 食 無な 麥! اك た ク

將や

は

何だん

樣程

場ば

合き 談だ

17

B

馬き

を

賣ぅ

5

な

つ

た **ガ**゚

水料軍

他是

12

優さ

n

軍なり

0

に、我れ

々く

軍公

人に

が

休

職

اک

な

る

٤

番ばん

12

馬き

を

賣ぅ

る

御。三

75

Ż

ず

る

あ

9

を

る Z)

は、總で

として

اک

能で 0

ક

る

だ

な

9

7 け

Ø

て

と野窓に見 能な は 田 原 ず 村 更。 \_

12 童 望  $\equiv$ 

兩

匹

砂

中

拾

得

彈

丸

來

秋

將

老

新

戰

場

荒

草

木

摧

肌 沙は 死に 染を な め せ H L h 我が 楓葉 友智 0 の色質

臨り 四 + あ 頭き 幸か 五 つ 年紀た の 馬を た、馬。 B 十一月 あ 9 を た、将軍 武 飼か 具、 つて 日か **(2)** 砂 ኒ 居る 第点 陪観 た、でに 6 一とす 兀 ひ休職 日" た、この 間がん 将軍ル 東勢 肥で 12

南ないた。 τ ઇ 軍な 0 T 古。大紫 人だん 日戦がまなる لح 演え 習ら

をなった。行な つて、感 は れ、先だ

· 時a

Ø

西が野や

帝に 陛い 措物 <

0 0 72 0 本は 儉な 點だ 7 分が約さ は あ をおか を ح る

が、 **乃**の L 1 n τ 12 ØQ 絕た

埋<sup>5</sup>%木

0

花は る

唉ª

<

身み

17

は

あ

B

ね

ど

B

湧ゎ

£

起ぎ

樣ā

が

見\* Z)

Ż

た三月

八

اک

あ

b と 前<sup>ま</sup>

書言

7

感がん け

日か

 $\equiv$ 

+

五

0

末ま な

5

愛さ

华龙

0

^

Z)

て、 遼か

東钅

満な

洲;

71

風かせ

が

騷力

V だ、 今輩

17

ઇ

大だ

事じ

件な

春は け

年ね

12

L

5

Ŕ

け

い、と意を

注っ

た

可。

る

殊と

12

Ł

るま

て

اك

は、 何<sup>ど</sup>

n

B

ど 手で ずな

數す

が

か

1

る

נע

B

知し は

n

¥

か

6

疎~

末き

将電気

は

になる。

を 用<sup>を</sup>

ね

た、 那<sup>ta</sup>

須す

野の

へ 行<sup>ゆ</sup>

くと、夫人共

へ<sup>°</sup> 出<sup>て</sup>

7

Þ

鎌ヵ

鳅台

使が

2

た

<

な

V

は

لح 云い

は

米といふ、日

本になってん 々にはたけ

米な

て

生ぃ

e T

居る

米な

米よ

事

と 讀<sup>ょ</sup> を 友も h とし て 夫ぶ ح 妻が な ま ħs. 手で જ ら、胸中 製が ろ 0 ح 草台 L 欝っ 餅も 0 勃は を 春はる Ø 添e ぞ 氣ª 待。 を 抑\*a 石设 た 黑な る 男爵 へ か ね、時を 17 送が ĩ۲ 9 觸ゞ た n は 物。 此で اک 0 に感じて、最も意 味\* 雲え

野\*

あ

米な ઇ 特 75 珍。 12 農の 口; 5 へ 入ば 事じ L

四

Ä だ、 蓋\* し實情 で あ 5 **5** 

し

な

かっ 72 0

\_\_\_

n

0

み

ぞ

憐む

n

な

9

け

る

木質

乃

通点 た。 頃、桂

造\*

つた、すると將軍

þ

石に 日黒男爵 り云い 9 b 首は を 送\*\* 埋; た す つて水<sup>®</sup> 他於 ろ つた、将軍 Ø Ø 彌\* は 6、将軍 者の を 心光 には た。 z) 配ば が 5 福で 爲で 少き 當き l Ł 7 L 時じ 旅 壽ゆ B 屢ば 0 ¥⊋ 安夫養生法 心になじゃっ 攝さ آړک か 生。 知し 0 になる ら v を 盡つ τ VQ が、 **乃**\*\* を注言 と L 0) 説さ 用物 得之 公礼 意い W 7 を ず、不ぶ 聞音 17 L は V τ

لح る 事。 0 埋る 歌た 一 首ゅ 降ふ n を n 木× 詠上 ば を ١٢ h ح だ、 石 st Z) 送ぎ 잦 唉a n つ 易 < 木雪 72 ろ 黑紫 は 櫻台 男にないなく b す ح っると將軍 花は し Ø の 雪® の 花は か 唉ª な 5 返沧 < 5 Į۲ B は ぞ で 歌\* 叉を 0 あ 返ん b z 歌か り ٤ る

7

寧じろ た、さ · 消費 化記 爲で 想で 4 痛っ \$2 と將軍 物ざ る 0 Z) を 極電 食っ 5 み は 72 て b τ 耳 あ 居る を 寒ů る。 傾な る 天を 0 < 17 だ、と 薄す る

儀

福さ

Ø

養じやす 越で 以じま な  $\mathcal{U}$ 四 5 祖を み 17 は 人に 有家 生に 事と るべ 4 皆な 曾を 付っ 禄る 一可申 申ですべき B 0 は 七 祖を ば \$ 壽じ 六 者の 自がか な + 壽じ 其を 0 扨さ 乎" 十 故ぬ 0 В < ょ 先さん は 御物 稲さ 此たは 不ぶ 或を 父ふ Ξ 百 b ţ 説さ 0

福さ

禄?

壽ゆ

\*

12 至比 つて は 加。 何" 步兵第十二 0 B 0 旅團長白水少將藏) か À 酸な B 書ゆ B

筆 及 吟 將 大

内ま 得え τ は は ょ 貧ん b 46 任だ 日を壽ば Įζ 酸な 其を b 國る を 百 0 0 0 あ ٤ 罪る 受っ 民為 此る 身為 五 如こみ りと す 12 け 日に 0 + 71 < る。處と 於語居を 12 12 租を本な 金点 τ 候 Ç る 税ぎ の 許さ 月で責き合え

ば

申答

分え

B

^

ع

b

三次

候

Ż,

精い

神とき

0

樂さ

\*

福さ

B

可愛

上之

俗

12

所は

謂る

樂 9

天だ اك

主は 分か

義等 け

17

7

B

可なれ b

有る は

之於此五

か

何能 快け

分だ

御ご

高か

説さ ٤

承知

將

夫ふ る

人に

せ

る

壽な

乃

變は 0 桂がっち 仕度かまつり 通流 6 申益 ح n 彌 5 ¥Ω Źз n 私犯 湯な 質ら ٧, 果は 12 素を *j*; ક 望ば ds L 将さ 此る 粗を な 0) τ 食り 至な 軍 構な 然が 年t 無な て 0 の 12 b 之智 意い ば 候 候

す な 子で 來。 が 云い 客等人 る 0 那な h ح 存え 72 女 7 須す ع せ 命い 野の B 衣ぃ 食性 اک h 中ち あ 0 ع L は る 耕かる た、 或\* 假を 暮れ 時g 作る لح 壯た V 7 太 地\* 氣音 N は B 健や 人で あ る 多蓝 0 ~ 極。 ۲۲ 0 が L 人。 で 品は < 收点 た。 相。 な 振ず 見ᄚ B がそ 必なる て 西で 穫れ τ 0 اك Ż 上常 ず B 洋き 質ら 變は 72 る L n 手で 家き 京se 料如 72 素を 0 5 ぢ 料な ず て 理" 0 ~ だ L し、常食に 拵は Þ 店な て、勝っ 理り て נע て

あ

る

然が

L

屋で

人に を

رر

は

切ら

米な

飯点

0

を

食

は

رح

は

稗な の

飯り

取と ઇ

9

7

た

居る

稗

0

材が

料智 τ

は

ら、二人

子で

供员

そ

0

流り

儀ぎ

て

造\*

0

居。 ч.

す

な

ع

云い

ዹ

٤

、将軍

は

微"

笑き

し

て、知し

9

軍炎

0

駅ご

を

訪った。

n

る

Ł,

内 好 外 い

ع

b

以

前发

17

・ 將軍 を ^ 侑さ な 出て Ø め 物為 か 節さ た を け 約さ ታን Z; た 主ゅ 後も L 義等 21 上為

げ

案を 走

内な

12

矛也 多智 な 刀盾が < V す 西。 で る 洋き は 料な ぢ 真な ¢ 理り 0 な 店な御で 馳ち

は

71

v

<u>ውውም የተመጠቀው የ</u>

間と 贅い る は C 目。 表分 5 0 澤で す 面点 前だ 72 教ける な せ 7 か 心。 は 0 育い 17 T 西ば 無む は は 0 が 洋き B 心炎 頓急 家が 不 HIT 振る 料型 着さ を 經点 ち 舞な 理" 12 は 用等 湾ぶ Þ U 店だ 忠っ 見み 何ど N て" 困る L 告る Ż h 72 B る 72 行物 7 な る 子さ か 方場 < た 彭 新に を 供员 b が 事に 内ない 聞ぎ 知し 0 だ 好』 0 軍 将さ 實じ を 子飞 る 不ぶ y は 讀り は 17 変ら 供意 لح 經点 至し h 足た 12 ઇ は 湾さ 極ご 切る る て は 人にん 思。 な 御ご 静か 0 居る 替か 間が 太 ح 有る 事に 子飞 る だ が لح 理は b l۲ か 夫ふ かっ Z は な 細が 人な n 6 n ኒ 御ご が V **V**Q 旨ま 0 < 忠き は 善な لح 注言 事に 承よ 能で m 告を 意い 答な て 通言 物の Ł 知等 て を あ 寺じ を 有り ХĴ L 拂ら 見み کے 72 0 T 難だ 、将軍 つて 行い た 6 居る V ዹ 自じ 9 る、砂点 や 居る た が 食、 0 分が た。 時計 V CI は ઇ 12 第点 Z) た 子で 宅で 71 < 供员 を 兩っ 12 な 12 取と

'n

ح

n

實じ נע

17

日ち 露っ

な

<

τ

將

軍に な

0

戦な

記 を

て

る

動 6

員な 5

分か

が

る

لح

弁。

12

留る 戦な

守す 記言

近。 で

衞 は

師し

團だん

長される

補電

17

せ

6

n

72

埋る あ

n

木智

0)

花览

は

此。

0

時章

か

下岩

0)

闘ら

7

あ

る

6

将き

軍 Ø

を

中ち 0

心儿

لح 17

L

7

 $\mathbb{E}_{\pi}^{\kappa}$ ľ

確な

戦な

記 n

作?

る

0

は

無む

要

0

事と

ぢ

ゃ

な

6

0

行が

動き

は

人と

4

脳な لح

底を

残っ 此。

9

居る ま

る

ゖ゙ +

بخ B

方場

3. **\$**2

5

云。

3

لح 料電が

最ら

後と か

月かっ 形字 月 軍2 五

日\* 居る 七

動き た

員な が は

分か

降か

下"

な

9

12

役き 17

は

だ

年ねん 太

經た 0

た

最か を

近

の

事と る

で

あ

る

0

送ぎ

9

7

滿點

洲り 軍公

撤る五

兵党 十

問於六

題に歳る

あ

た

Z) て

6

逐次 0

戈。し

を <

る

止\* を

U

得丸

3

12

至な

9

7

لح

τ

な

を

+

年ね

將き

5 唉。 7 樂たの 軍 3 初<sup>モ</sup> は L < 那なめ 屠と 須す 72 野の 0 Ø, 0 7 盃がずる 別ぶ あ を 型に 0 酌、 B 72 み 変\*\* ら 上奏 す 京等 を 例なた 17 年記 L 年《 7 0 か 月的 6 村智 民以 日じっ Ø 71 粉が する 村は 民で を 敬い 多姓 慕 < す z

る

ح کر

家公

招記

H

役

露

干が人で 交影開か 雲が 野や 鶴 友员 涯が

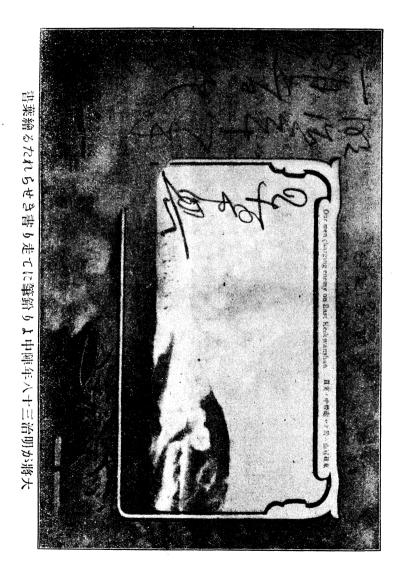

將や 宛な る 12 あ た 2 V 中将 軍出 勝かっ لح 乃の 静ら 軍 る る 時じ 木\* 子· 人じん 典さ を 0 0 き 軍な勝っ 発品 樣 捨り を 手で 邸で 夫\* B で لح 典す 當を **%**; 其為 7 待輩 柄だ B 人な 17 0 V 時じ 近る る 場ば 昨日 編え は 父ふ 7 0 を は ょ Ŕ 日态 衞 母ば Ø 7 な 寧む 成点 第点 0 17 心。得、  $\langle$ 5 E 今け 師し な 勝っ Z ろ せ 那な \_ 出版 師し 須す 日ふ手で 専た 0 典は る 5 於が 云 軍% 團だ 停る 7 は だ は 柄が 征が n H 步降 人だ 明ぁ 顔は Z 車。 る 5 Z す S は 述。 越こ 置地 が 日す 5 す 四 場。 何質 て る 月や き、更 出場 لح 勝な 如き B が あ 事な は L 戦だ 征ぎ 隊に 人。 12 + < 爭š 寄り 0 17 12 た な 六 附言 で な で 12 は る 人と 12 0 将軍 日点 旨語 若が 坦急 る あ لح 0 b 0 **V**Q 臨る ど 静っ を 氣® 樣。 東岩 中す 0 觸さ 갖 h め 京きゃっ 尉る 6 0 子で 報は る B が L で 前為 告を لح 浮っ 御ご 72 を 7 n が 0 出资 話な 出版 あ る B 清さ 覺な L Ä ^ 見み IF 出て 悟ご 12 L 立た 陣だ 發力 0 た、 第に تلح 立たた

す

る

事と

12

な

0

た

師iし

團だ

奥な

大将

0

答:

る

は

混る 7

雑ぎ

1

12

申

L

げ

將き 夫れ 合き 9 な た z 笑゛等5 軍 0 C 馬ご は は る 平で 額は 見み 居る 丁な لح た、将軍 生物 B  $\mathcal{V}$ V 下げ ኒ 72 ふ 上が < ば 女芸 2) て 云い が か b 師し 書と g.n Z b 聞き 7 勇な 生な 頃為 立。 淋点 あ B け Z) 派ば ĥ 1 7 0 4

7

V

を

せ

ょ

0

12

め

る

事じ

親な

子で

四

人に

べで快く認い

めた

くく存む

せす

が、御で

都っ

は

如か

何。

で

۳

سي

v

ませらと恐

つ て 居ª

ロます、今夜

Ø

£

は

(669)

露

茶さ 陳を 将軍ル 碗☆ べ 静ら た、飲じ 子で を は「諸」 \$3 取と 尋な 準た ね る は 大置 た。 備′ 0 しと云った、 が 4 を し 例が な 茶さ T で 持。 あ 碗☆ つて居 静っ 9 17 た 盛り 子で は 切實 ると、将軍 嬉れ 林、將軍 L < 手で は 料な は 悠っ Ξ 理" 々とは、 合が 0 II 膳だ ど 部ぶ つて 0 を 酒品 作? 來た、二人の を 9 T 息が V 42 つ も

飲の

h

17

0

食よく

堂タ

17

子し

息を

B

9

り 見→ ح ょ 何なに 典は נע 7 を 願為 ઇ ع 繰り  $\alpha$ りときなり 明ぁ が 返^ 日す ۳ は た。 Ľ の 出版 V 征紫 女 は 致な 强。 す すおうでご נע か: 9 た。 と静か ヹ い 子飞 は ます、保証 良き 人<sup>と</sup> に 合が典が 答を ઇ 歸☆

将ってん £ 居る は 願品 壁べ た。 CA が 71 "ح か け 3 た V 地ち 女 す、お 圖っ を 見♪ 聞® 7 £ 居る 下流 た、日気 さる 露っ で 戦な "ح 役き سي 0 V 前だ 랓 Ø 後ご せ な 5 は かと謹  $\mathcal{V}$ 眼 ኔ፣ の を 見\* あ る や て、再び لح か 地ち 17 云い 圖っ 同な 9 ば な

7,

座ぎ

17

0

V

た

此芒

の

時富

静い

子で

は

12

か

知し

n

女

1

又表

Z

n

12

越こ

し

72

餞な

別は

は

あ

る

V ع

存着

女

す

樣な

平っ

致な

将なが 軍が ぶ 軟さ

は

家》

庭で

笑き せ

ሊ

顏當

見か

を

た

لح

が

な

か

0

12

戦だ ま

死し

を

覺が

悟さ Ľ

L

0

我们

子で

0

て

陣だ

12

交ぎ

Ø

笑ら

顏"

を

餞は

別け

12

لح

頼たの せ

 $\mathbf{U}$ 

真\* 子<sup>t</sup>

静っ ح

心炎

は、何と

n

II

ど

7

あ

0

た

6 7

う、勝か

典け

B

保拿

S

も

重う

頭也

V

た

女

/

て

あ

9

た、将電

は

面じ V)

目め

12

な

0

7

and the dealers and the decliebed about the districtions 子で 下於 0 は ち 0 返☆ 兵心 Þ す 13  $\underline{\mathsf{H}}_{\mathsf{L}}$ 詞は 號さ か B 分か h す な 確っ נע 乎り る 0 如言 L た、兄弟の < ろ 云小 9 7 は 顏篇 洋湯 冬 盃ブ 見が 12 合は 注っ せ  $\mathbf{V}$ だ な が 酒 6 Ł 嚴が (" 格公 2 ع 12 吞の 事 h 18 Ł 終記

9

た。

生ね し は 女 す V き す 願為 兎と す 今元 す b 7.1 角が 度ど が n 今な ば は "ح 夜\* Вα 親紫 3 だ 子さ 頃だ V 女 け 几 0 人間 は 御二 す 笑き 教ける が 緑だるで 訓息 CI を 颜; 御: 春は を 飯はん 思ぎ お τ 見み を U 戴な 花 切 せ 46 下烷 < 0 し τ z 0 < 8 云い る Ŕ ح 戦だ 9 n 7 5 死し が 勝っ 12 r 最ら 致龙 典は 後ご す B 芽ゕ す لح て n 存着 あ 出て 度を ば 6 ľ 勝か 5 女 < 出資 典な す لح ઇ ゆ 豫に 陣芸 何だ 夷 期ョ 8

日岩 聞智 可心 Z) 将軍が 町も列か か b 7 次じ 第は勝か v 川がは h 車や 72 男な 0 誰た 居る  $\equiv$ 典は たれれ 種種 た、之と で 古言 が が が 0 軍公 が は 川か沼な 先a 出版 家穴 保拿 司し 将軍 旅』 典は 津っ Ø ^ を n 令か 征が 館が 官がん 死し 出て 12 B す Ø 12 進さ 9 **X**Q ゆ 由上 當な 12 る 居る 入ば h 揃え か 5 لح 時じ 任告 0 間。 だ 5 ع 9 B 7 留る ぜ 間第 た、吉っ す 時g 迄ま 知し 守す b 乃の B 南江 待點 n る 木質 第点 n 無な 派は てと h 時g く、五 川かけ 山\* 同族 な 大た が 家か は 家け 師し は悉く 網語 統計 假た 月ち 捷ぶ v 庭い 團だん < 太 監かん へ 云<sup>い</sup> 第点 0 の Ŋ 誰たれ 座さ 部等 報は の < 十 日 か 将軍 薄ぶ 12 を で が 聯れ 七  $\mathcal{U}$ 戦な 團と な 聞智 あ 死し 遺で 線だ 塚な 日岩 <u>4</u> r L 2 9 **V**Q 附る 東島 12 は 小なき た、静か 持的 τ ار た 立た 留る 0 居る 9 + 0 を L 少さ 守す 9 子飞 出版 7 九 τ は三 Ø 尉な 近る た 出て は B で、 近が 發け 日紫 で 衞 た、将軍 廣な 夫を葬る 人人 あ 師し 島は 大言 が る。 < 3 る 動だん 出場 戦だ 事な 長さ を は 着っ B —•ু<u>৮</u> 征览 لح 争。 を 不ぶ \$ 唯る 個っ 12 す な 発が 用き 直 **4** ' 出光 出て る ゥ ぜ ri ちに لح る 事と た 5 ع ち 12 n 0 も 大龍 τ Þ だ 同貨 な

ょ

6

B

熱き

<

魂な

遙か

12

父き

0

17

云い

は

¥Q

Z)

5

لح

B

せ

82

座き

薄ぶ

團な

は

ち

Þ

h

لح

側に

17

自じ

分ぎ

は

畳が

居る

0

7

次。

12

は

疎を置お

末きい

なて

Щ\*

繭は

0

座ぎ

薄ゞ

をつ

出だて

團を 坐ま

h.it.it.a.a.a.it.it.at.a.a. 12 感な 勝か る た、絹綿 V 72 今ま 死し 典は 女 樣含 Þ B ያኔ て、 異をか らに ح 戦な 芳も で + 将さ 薄ぶ が続 لح 死し L は 軍 L 九 團点 副なくれん た 12 種は 0 な 覺は Ø 日ち は は 勝かっ 電な 夢ぬ 上為 0 Ż 17 Z አ<sup>៤</sup> 典は 感が で 報ば を 0 17 7 廣な b n あ は 12 驚き が 在が 見み 坐さ 島は を Ø た 將 打っ 來會 否で 2 4 9 B 0 ^ た、 将 軍 ルペラでん た 軍 副さ た を τ 覺ª 着っ 敷し か 、将軍 官が 確か が n 居る B Ċ か 多 東京 た、額なな た ſ, は る 12 な 知し کے は は 居る 0 翌. נע n 我が < を で 今ま Z る 口等 夜\* 0 **V**Q 出版 あ 坐さ 0 Z) ح Z) 5 لح た غ ع 5 思が

女誓

中ち

の

ょ

芳に

人は

9

7

來寶

72

、将軍

は

見☎

7

が、潤。

は

油がら

汗も

が

浸に

6

る、

何い

日っ

12

な

<

頭な

が

重があ

出て

 $\langle$ 

夢ぬ

12

入い

る

٤

誰たれ

Z)

呼上

び

覺a

ま

す

者の

ያኔ

訊な

ね

72

飛さ h 子で て、 夢ぬ 0 發は を 0 名が 死し す 71 立た 72 譽よ る 何に を 9 0 夢ぬ 前点 た Z) 戦な 12 日ご 不ぶ Z 死し 思し 知" 12 n 傷力 を 議ぎ لح 0 発え 遂 è た な V げ 7 因気 بح 0 此る 12 で 縁え 人い 事な あ 日で が n を る 金凯 あ 違が 報は 骨ら 州り る C 告を 肉に 0 か 12 L 野\* 0 0 南智 情な 72 戦な Þ 山湾 病等 0 は 5 か 火 で 12 5

陸

露

7 寫し 當な 真ん 時じ 12 對な 0 日じっ ح L 御ご 7 將言 用貨 軍 追る 想き が す 西で る 南流 لح 役替 人员 17 皆な 軍が 12 旗ª 乘 層を を 喪き 0 感が 失り 71 L 打っ 死し た - を 以 n をし 7 る 皇かっ 帆览 で 恩が あ る 12 日\*\* 報き 鹽な ぜ 大な h 澳き لح 覺が Z 悟さ

將き 将軍 軍が は 記 念ね 度、將軍 0) 72 揻 め 天 0 そ 容ら 0 日で **A** 内で 馬 子心 换 息を ઇ 0 寫し £, 府 真な ДIII を 0 持。 B 役さ 9 17 7 # 立た 撮る 荞 影な 0 た 0 た を 我が

ێ

笑¾

顏。 死し

ٔح

0

0

戦な

を

聞®

1

あ

ß

月も光き

春は

b

Z)

な

軍炎

港な

r

=

當な

時じ

し

た

時じ

12

陸!

軍

大流

将き

12

進紀

正美

位在

12

叙じ

せ

5

n

な

75 旅順 十 を 軍気 と て 割ョ Z か ح £ V 12 そ 日ち b 太. n は 攻数 へ、随意 對な 0 大な 7 軍に破け が は 栗台 な 面が 時 分が 捷』 編え は 裂れ あ 古る だ Z L 葦し を 成が 第点 す る 4 よと 困な る τ 原は 料軍 得礼 歌さ る Ø 難な閣か 少さ 軍炎 に外を 答な た た لح を 下於 は 佐a 南紅七 中き 0 は ^ Ţ, 極當 は は 川を日か Źз 意い Z Z) ₹2 ° B め 又发 野\* 旅順 0 17 を ら 6 ど n た 戦だ 新に は 第点 漏的 を 要な 兵心 は Ŀ 戦な 日に 6 云い 手で 骨指害" 攻ζ 站於 場等 清ね 師し 太 B が 0 軽け 部ぶ 戦な 團だんちゃき 長さ を 地で 司し 當る た Ø 折を 0 視し事業 て 殊と 分が 0  $\boldsymbol{\tau}$ n 任に 官が 察さに は で あ 6 ま 12 12 思な伏む あ 0 せ 露っ n å. لح た。 見か S た ØQ 5 國分 當を 0 序,s 三大 出で 宮み た てしゅっ 要な て  $\mathcal{V}$ 5 勝か多を殿だ 幾い カュ 害だ な 下" 4 典は 12 B 太 億な Z 征ば 第点 0 旅 ٤. 圓え 中。 す る 順見 墓は州り十 将軍 か を 2 る 標うに 6 5 0 事と Z) 专 師し 要き は は H て 12 泊ば 見み 團だん 害が 微♡ ぜ な す な 長さ 翌く 日に た が る 笑が世せ 9 日には 堅けん 栗 界かい 清に た 固と は 土岩 0 4 役き 0 廣な Ŧi. 屋\* で 毬が ナ 大紫 島は 0

ほう

ť

Z

は

n

た

ま

ま

勝っ

典け

戦死狀態

を 問<sup>と</sup>

太

事さへ爲な

נע

0

0

h

で

此で

の

事を

を

閣か

下办

申號

L ع

上西

げ

る

光が

を

有いっ な

L

ますと云

った。

友いっ

B

渡れ 0)

L

اک

な

る

共员 0

に、 御<sup>c</sup>

腹が

目

17

5

ま

L

た、質なと 'nŝ

12

た、彼の 征 Ш 馬 Ш 草 不 前 木

派は لح 來飞 将軍 私たし 被ぎ な 御<sup>で</sup> な や Z) 将軍したっとん ع 仰は v は **うとする** り将軍 が、 父さ 最か 御で 9 が 期、私だし て、 分な 勝かっ 息を そ Ż, 0 時、御 ß 前。 は n Ø 0 は違っ をあるせん うかと云 授i 御ご

令に 息に

は

枕。

頭

12

あ

た

刀を

を

取と

b

12

な

9

て、かのち

は

些っ

とも情

け

6

n

た

此。

軍が

刀き ク

で、

人にん

敵な Z,

B

切智

6

ず

n

る

0

残れ

念治

だ

倒な

人 轉 不語 荒 凉 十 金 州 重 城 風 外 腥 立 新 斜 戰 陽 場

典が 墓。 最ら 進さ 標分 後ご L 0 まで、 前。 て 斯か 12 5 立た \$ 側は た に 居ª አ n 悲な た 72 し 時 V 勝っ 人に 物点 典け です、今 語な 0 を 戦だ 友s 17 た。 て <sup>સુ</sup> あ 黑な 9 V た 死し 青い 年粉 Ø 影け が 校が 襲る は、 2 つ か

幕

を

張は

て、っ

冷された

V

夢ぬ v

を

結ず 0

ぶ

اك

過す ļ

弾丸ない

0

痕を

カ:

\_\_\_

ぱ

あ

た

原息

將 75 部工 た 見<sup>ゕ</sup> る 定で Ť し V b 長さ 以。 度と た ح 八 な 女 其を を 外ない જે は لح 事に 土山 日か 0 る か だ 夜ょ 作? Z の Z が 以" で 影け は 兵社 は は 0 0 食料な 下於 臨ん な 南な 0 能で n B 12 站 南流 處上 17 か لح 時じ 山だ 部等 4 な 山龙 0 置も 代だ 手で 同ぎ 司し 0 ず Z) Ų, 0 0 は た 17 ર્ડે を 様き 分い 寒がん 5 設ま 麓き z 此で 着っ 然が 部等 困な 0 村を 旅り 劉言 5 L け 0 食いまくじ 順流 2 لح 7 け L を で જ 花が 時當 管が 管が 置超 數す 72 な 7 な 店に 0) で 理》 理党 Z を 返か か 軒は 方は 17 あ  $\mathcal{V}$ V 持ぢ た、 5 部。 面が 部ぶ 0 L 0 か 泊盖 0 5 で 72 か 參え 民みん 7 ^ ح 12 0 た た、宿いたので あ 持り が 6 せ 家か 向か B 民かん 7 自 لا ح 家が る。 受け 72 は اح が 9 分光 取占 司し て、 五. 含や L は あ 0 命い る 7 0 停る る 軒の 0 Ŕ 遣や 月げっ ľ 六 壁☆ 車 ば 17 天デ 里り 場。 か 12

9

で

あ

9

72

が

指し

揮寶 子し

17

便礼 12

利り

だ

マ規

進さ

h

だ

處と

0

北管

泡き

街点

泊ば

L

令官相 て、滞たい 5 給き 0 な形電 た、管教 中き 當さ જ か 0 在に あ 理 食り 5 中等 9 で 部等 月曾 事记 は 72 は 46 て \* な B 百 持も 度と Z 国系 B V 9 づ か h 兵? 7 5 な 1 來會 土 食り 金が を た 、将軍 満み を 割。 そ 管理で 受。 \$ 缺が H は Ź,

Z)

0

Ż

72

疊な

そ

の

合な

部等

は

B

と 露\*

國る

満た

洲は

鐵る

道等

監が

視し

が

h

居る

72

家に

て、

疊な

四

畳、六

僚り住す

0

四

室と

あ

0

た、 司<sup>し</sup>

合い

部ぶ

員ねん

即質

5

将軍

以"

下"

の

は

7

\_ 1c

階が

12

起誓 八

臥益

し

7

居る

た。

祈覧

師し

總さ て

幕ば

 $\mathbf{c}_{\mathbf{a}}$ 察る 居る 團だん اك 軍は軍権が軍人 六 くわっ 第だい 露っ 居る を る、 内ない 日でおる たや 軍流 る L -|-地\* た、絶頂のまやっ のでて し 激  $\equiv$ \_\_ で を は か は 凝さ が 日 か 十 師し v b 早ゃ 7 0 六 戦だ 團だん 弗は ら 0 夜上 白はく n から 日岩 < す B 46 0 Ø から 兵心 猛 B 电影 後も 第点 ح 庭は 慰る 問袋 戰さ 烈な 見み Z 我が + L لح 前さ 一剱山の とな 17 0 る 軍に 17 \_\_ τ 0 夜\* 高かっ と、旅順砲 師し 居る 餘よ 梨な の 易 素が 素が 素が 素が ま Ø 0 襲り 山芝 لح 手で 團だ 念ね Ø る て、漸 を 方は 木き を 呼ょ が など اک な 占領領 L 奪ば 5 前が 0 面がん かっ 下览 が < か Ŋ Ŕ 臺だい 進ん 9 0 た 敵な け 返☆ うにと命い が 17 着っ を 視し し さん は 72 ょ た 開か あ 少さ 察さ V 撃さ 我が < Ø 始し る 72 L 17 で 退な L 石に 軍災 لح 見み で の 出で 将軍 L は L ľ た B の は Ż Z) 7 る、そ 卓元 此它 72 兼ね た。 露っ 間電 H 戦な が 軍なん 7 は二十七 が 子が Ø た 我が 覺が 調が れが は あ 12 頃る 最っと 恁ょ 軍公 悟さ る z) から 備资 と、馬の の B 5 6 損傷 日直 事 高か を ど 'n で す 四し て を あ V 1 あ 賜か 0 B る 國で 17 川電 0 少な て、幕で 4 る を 如ぎ 0 た。 のるぎん < 占領領 7 z) < Ø 6 山雪 第点 僚っ なー 見产 迎票 12 لح

0

似k 視し τ

L

外点

17

此社

等6

多な

成された。

翼に積い

道等自は

第たの

が

十

師し

関だん

右。

翼に

北きた

道だる

が

第だ

師し

團別は

後き

方は央勢

後き

備で

ĮΨ

旅』と

團だ

لح

V

ል

17

風き

12

南な大な

川

攻引

軽け

12

47

1

0

此る

時点

軍な連ね

中等

が

第だに

團だ

後る子じ

備で

師し山意

團を鞍を

左。

第に字じ

九

第に師し

0

ح

7

七

+

六

か

6

旅』

順品

لح

لح

0

中等

央紫

あ

る

祭な

城さ

即季

形は

地ち

を

攻る

撃げ

方は

12

控が三

 $\sim$ 

る

軍

25

笛で

師し

确は

જ

到たっちゃき

す

我が大な

日ち

月かれ

團だ る 5 ょ لح 第だ Z 0 لح な 九 熱 0 敵な < 師し 中意 لح 蜖≒ 0 V 園た 軍力 ኢ た 勇だ 12 南智 ح そ 大震 露っ は 京為 が、 島は لح 0 軍公 2 蟲じ 充っ 上~ 人 o 17 0) ば ٔح 實行 後っ な 百篇 手で な n 中将の 備で 0 L で b が 72 **7**2 第点 破世 γQ 味み 壊が 0) ğ 運る 方がた て" 旅り 第点 L 命い 0 此る 團だ = 去。 强さ \* 上。 友と 軍が 0 持" 敵な は た 安美 12 て 0 少さ 少さ 加益 大な て. あ 将き 連ね L は 居品 0 第点 港か た b る た 早ぬ べ 0 我が 四 < 修り < 旅り 軍な 前が 團だん 到為 繕が は 着さ 强警 進ん 竹片 B 内ま 烈物 す 成で 少将 る દ 7 な 之れ る 露っ 敵で 攻る ર્જ で 兵心 0 城や 陣え 後す 全な 0

露

此。

0

攻る

撃さ

は

連な

四

72

(679)

る < 高が 通点 夜\* る 将軍ル 將罪 が 夜\* 6 は 如き  $\nabla$ あ 0 兵心 間がん Щ° < 如ど 0 勝利 の 二 **)**\$\$ 聞會 < 17 0 は た 悉 於ぶ 上之 北潭 ح 夜\* 男な < 氣でやる 7 17 泡は を Ż. 行机 上品 得え 元烷 7 子し 保等 氣\* 何智 つて、 街点 12 典書 か は だ、悉に カュ ع 17 n ح 少さ 戎じっ 全が b n 尉福 B た が 云い 衣い Z 軍気 進さ < は 攻城場 元ば ^ 0 n 17 h 此る 號が 氣ª ず 袖を が 時き 步性

兵心 第だ 十 Ŧi. 聯な 家な 字。 都る 宮を ŏ 中き **隊**たろちゃう て 出版 征が l 7 居る

續で 書き 夜ゃ 17 て、二 渡れ たちゃっ 戦を 分か り、 七 17 悲" を 里り 遣や 批š 襲 بخ L Ø 序ば ば 月ち て  $\mathcal{U}$ 陰が 7 9 幕で 來きた 暦れ 居る Z) 7 あ b + 居る 0 る、そ Ø た で た、将軍 満ま 書なる 前常 八 あ る 日ち 月ば は 方場 Ø 2 中ち 燒\* 0 た、 第に Ø 2 17 姜家 朝智 رح 當た < B は 歡を 望。 劒は が  $\equiv$ Þ 0 三遠鏡鏡 軍なん 戟き た 如ご 电流 2 び 書く は < ع لح 17 0 閃点 7 暑る 戦な 敵を 堪た を V ዹ 3 滿た 0 を 取ら V . 處と たっと נע 最な 銃に 望 撃さ ¥2 7 b 如さ 見み 聲が 12 初上 退な 3 滯な な 攻き で < な は 云ぃ が 豆ま が 軽け 陣ま あ 7 ら **今**ん b Ļ 豫上 を 9 は 太 定い 前い 烟点 0

本な 人に だ 轉ん け して た 隊に 云ぃ 上之 営ない が 學が 任気 2 置超 附る 後き n 校か 任に 附る 適な بخ ح Z) は 0 L 12 何怎 夫を 5 L لح 71 任に T \* 12 ^ l۲ が 都つ 御ご 北 使ぶ で 松き 出て は か لح لح I な 6 村ま 當っ 置き 祭さ 合が か 0 泡は N あ 12 吳、 中す ば 人を 松き 好』 72 L 72 轉ん 子し る V 将や n 7 7 松き あ 0 村な 街点 لح B < 保ず中等 師し 保ず 村智 ら ړ. 信息 は ベナ ġ 典は将さ 必赏 中将 典け 7 せ 戦だ 更なん 線( 女 實じっ 少ち は を ず 6 陸 ₺\* 0 す 保計 戦な 尉る 保靠衛 助等戰力 は n す 0 真" 典書兵公 乃の か 典さ ~ が け 死し 第点 る 長さ 木質 2 5 を 經 戦な 少さ す لح 12 ع 将軍 £ 旅』 ば る 同と 衞の 7 闘さ 尉る z 12 答が 兵心 居る 部ぶ な 7 團だ 時じ \* L 長さ 立たた 長さ 0 あ ^ な 隊な 衛系 7 ら 17 7 を 居る ĥ 心是 第点 0 な 兵心 ¥Q で V 位ち 長さ 事じ 來會 ど 者の 雑な 5 あ لح 72 勝かっ 地。 た を を 師し 12 n 0 服は V 0 す 太 典は ار 使る **衛**る ţ た 團だ 後き 部計 る 兵長の 希き 松っ 長さ 使か る کر 任に中等 中等 < 0 望ら ع Z) は 5) 尉る 尉る 知し 村智 て Ŋ とから 吳' ع 0 嫌。 L が נע 已ま 2 少岁 あ 重任 軍 将や 6 ار 7 問と だ n T 大な 0 ع 名は 居る t は 師し 尉る 此。 が 72 U 較な 譽は る 押智 合は 云い 勇な 申き 伏台 12 12 将や 昇さ 的き 保拿 見る < 返さ せ 置を Z 命。 0 戰ぎ 典は 父さ 令な 進光 安な 12 < てり 0 粉さ 少さ 部等 全だ 死し 進さ 7 中等 法は を 殿だ 粉さ 尉る þ は 軍 發は 7 な を h 下办 將や 地\* 豚と を は は 無な B L 他た 7 は 本き た 位。げ 聯な Z 大览 b <u>ب</u> 女

大

將

筀

蹟

(藏氏淡水白 將少長團旅二十第兵步)

移る 西ば 日ち 遠 将軍したっとん 直光 此。 ょ 9 た、そ 圣 5 0 ح 南気 12 5 職 は 賜な 時g 方は 中等 前さん 務 \ 撃さ 高かっ 央縦が Z は 先だ 12 進ん B h 12 n 一準備 旅順要 n 帯で 地ち を 九 な あ る z) た 陛い 日ち ょ 際な 命が な ح る 6 總さ 下》 b 0 は 部第 か h は 大力 干。 軍 寒。 か 家な 0 な 好る 我が 城子、 縦り 大な 6 狐で て 0 0 た 랓 子飞 を 第点 攻さ  $\prod_{\lambda}^{*}$ 山荒 家な 整い 保\* L が 立 次い 圍る 東き 理" lζ は 典す か 此。 方<sup>はっ</sup> 左縱隊 旅順街 7 軍な 線だ 益さ 較な B b 振 行员 7 雙言 17 を 急 ٧J 的智 ٠ ١ 居る 臺だい 優ら 地方 作? 17 لح 敵す る 溝ら 渥さ 9 を は 道營 赴ふ 云ぃ 弾だ 中3 な た。 占だ 土と 以小 任光 Z 12

木

頑な 到なっ 居品 め n 將や か 太 7 で 最っと 7 置が た 5 لح ح 然が 7 底も \$ 時景 第点 ઇ L ح L ع は 後よ 赤紫 は 女 V 痢がなる そ 46 곳 7 ઇ Z H n 如か が た \_\_\_ 肯智 43 師し 0 下岬 十 で 爲で 何" n n 12 Z` Ł 燬や 團だん 頃を 痢, 近ま 可ょ Ł て る 17 12 は、雙っ は、そ す v  $\mathcal{K}^{\circ}$ ず、 す が 襲花 જે < n V と云 老ら n 多た 閣さ る 闘が や 7 他た は ず、 -臺だ **少**\* 困な 軀′ 下" は 5 B ح 0 0 n 将さ 他然 た、将軍ル 能上 溝ら ع が ず な 72 9 は 第語 の 人と B 校が 巴き 暑さ < め 附本 Z た。 難な h 行物 Įζ 連ね 17 z 近急 あ 0) 師し が Ł 多た な は 御ご اك つ 3 B は 八八 粗を 何な 関が 関な 届も 數す 赤紫 72 女 老을 毎は 月かっ 食が 下" 境。 痢" 赤紫 て 日ち 0 Ø જ v 患者 B が 戰な 十 が 72 痢<sup>ŋ</sup> 見み て 兵公 Į۲ · 食<sup>′</sup> 祝き 起は 粗食 滤龙 土山 日か لح B あ Ż ኢ を は を だ 잦 る 同為 71 す 出光 < 6 が て נע 様き 視し 雨ぁ 云い 宜な ع 居る 祭 が < そ 6 0 は L n 忠き 成電 粗を n L 6 す 降さ n た 流り る る な 後き 行が 12 筈。 い、 自<sup>'U</sup> 告さ せ る 食 T 5 と た か か て L 原だ L は 分だ < 6 あ 7 因ね n し め 2 な 72 柔は 居る 7 前だ 急 L る た 9 は 者の V ž 粗をしたく 進と 71 72 72 た 헣 前で Z) 居る 冷水 十 b 7 た 同ぎ 0 あ V 滋じ 為た 7 < 分ぎ 地ち L 12 特 0 土城子 堪た 別る 養等 な 12 女 め た v 消ぎ 品な者の 9 て 17 **%** 0 、将軍 7 毒芒 進さ 5 物の 腸さ は を ま 取と Z 來® は h を n を L 食、 b 痛な n た 7 る は

僚な

は

頻と

b

رح

心な

配ば

0

を

抱だ

V

た

が将軍

は

ナ

=

大な

し

な

ح

ع

な

v

必ぎ

位员

胸詰

(683)

るう下でたいなり、

を

L

7

き<u>、</u>三

四

日 ",

絶ざ

食しまる

す

る

ع

快ょ

<

な

るよと笑

つて居

た

餘北

所卷

目。や

اک

B

す

書は

3

敵な る て、たと 此間海 な لح 然が B 様な を V 将軍 軽さ < は 旅順港 軍炎 見み 破世 0 獨沒 て Ż B 活かっ 特 た 7 故や が 内ない 動 意ぎ Z) 0 軍 5 療れる ع 12 逃ĸ 司し 敵を 72 法な 秘な 令官なる 軍な げ 敵き が 人ぃ は 0 効な τ 自か 9 陸い 居る を が 赤紫 5 た 軍な 奏き te 痢がなっち が 水ま は L 0 八八 師し 我が 7 で 月から に産業 軍気 數す あ を 五. Ø 日岩 0 燒\* 大な 日か た。 つ た 0 < 鮮な 孤さ な -12 生が 山き 12 ど 知<sup>し</sup> 角が 至紫 東島 快上 9 附が 方は < n た。 近え な 高かる 17 7 2 於な 地ち た。 は ζ, を 軍に 占りなり 我が 土し 際な せ 氣® 大麓 71 る 闘ねん 12 v

12

由上

5 Ł 思な 返ぐ す 0 途と 7 居ぬ 中方 た、處と נע 5 が 頻ら 歸べ 5 12 7 便心 翳い 所に 者は 通い اك 見神 太 0 せ る を と、意 、意 見み た 外かい 幕ば 17 僚な は B 将軍 赤紫 痢リ 獨さ で 特 あ Ø る 痔ャ ح لح 疾ら ያኔ だ 分か ع

ば

引心

Þι

£

敵き

味

方☆

雙き لح

方は

か

ら、二百

震な

越な

す

ば

V

太

0

で

+

日か

6

始し

L

7

翌さ

日ご

之れ

を

占が

領さ

し、

九

日か

小さ

孤こ

山芝

を

攻せ

め

7

75

領勢 拒靠 露っ し 0 Z 絶さ 資し十 Z 7 L + 艦な 十 0 七 す n 包蒙 格な 九 十 四 家な 日" 日で بخ る 置る を 日に 五. 日产 は 確な Z) 0 将軍 旨設 内な 以為 日ち D) は 運え 敵な 實じ 返沧 7 17 5 は 于。 命が 艦な 17 大な 答う 敵で 0 あ 碾な 大次 占領領 家な Vح 孤こ L 厚き 将き る 盤は が ょ 山芝 1 山意 意い 7 非四 溝で ス  $\langle$ Z) 12 大な 0 來會 は 戰法 テ 南な 5 決けっ 學記 總言 72 徹る た。 厨ら 總さ 方は 北传 ッ L 攻き 底で 員なん 攻; 及北 て、 遁<sup>に</sup> 東島 た。 軽さ セ L 12 撃さ CK 溝ら w を な 小すの げ 12 開か ^

か

\

る

事を

لح

な

2

72

0

で **乃**º L

木粉

軍

は

軍に

司し

令官な

臣と

民な

12

東非北等

高か

地\*

及ぎ

隋る

家か

屯な

西。

方は

高かっ

地方

17

耳が

線だ

を

占だ

る

溝ら 方場

東き

北赞

高かっ

地ち び

占はなりゃう

72

を

出だ

し

た

日o

て

あ

0

た

そ

n.

が

黄海

海か

戦だ

لح

な

門る 九 以 日ち 上常 第点 0 下岩 う は い 大な か 降っ せ 伏勸告 砲は 總言 る 9 勅旨 をどん 攻る た 撃さ 翌く を 十 を 0 開か -1: 傳え 使し 日ち 始し 者や ^ と打き 合 籠城軍 L た。 を 送が た り、 獨「 太 軍災 0 逸います 使し で、天だ か 帝に 5 地ち 降か が B 伏物は 其。

告

を

露

揮音 將や B Ż る 砲り十 す T め 軍 ば 日 \*\* 6 居る 砲は 時も を 人は 喜な 72 る . る、 事な 煙な لح は l か け + 0 を 12 v ع た 絕た 6 占ります は n B 劒は 白る す H 2. 72 ど. 褒問 < そ Ż 0 石き あ 0 る 此飞 ず め 尖き لح 0 物 将する 橋っ 0 し 橋が る J 直す 旅』 Z 頭音 b 飛さ 凄さ Z) 時島 た 0 0 順党 ζ" 將さ 6 や が h z 高か 北货 は 下た て 要急 て 軍 聞智 他先 日で 方は 地\* 又靠 塞い لح 來曾 12 あ 時富 高か か て 17 r 道a は 閃点 重賞 見み 71 立た 72 ょ 0 攻き 戰な 3 **V**Q 書な ζ, 砲ばる 由± ち 5 た 風き る 闘な 軽け 0 塞さ 見が 兵心 同質 لح る Ŕ 25 L Z L 匹 ٤ 第点 Ż 時じ 危き n が 7 た 5 終は 七 叉恕 る 12 険な 75 る 0 時g な 0  $\alpha$ 中な 聯九 高か 肉に 目め 高か 7 ኒ で 月こ 7 Ŋ に、 小。 塚な 山が 3 地ち な 0 21 あ て B ょ 3; 俗で 躍を ら ζ て あ 6 を ح 0 盛か 徐 占領領 塚な 12 3 な 9 B た 0 長っちゃっ 将軍 戦な h か ろ 人い 味 た。 か 12 لح 方た 12 L لح Ó 線〈 る な た と、將軍 落か ど 敵で 山常 思報 内ない 山雪 0 を لح は が 大な を + を 慕ば 僚な 顔は 指し 砲は 呼上 降站 出≝ n 砲は 撃さ 揮音 る を は h で b 日ち す は たななな 出だ 聲を で IE 7 刀紫 敵を 17 ح 7 居る تع 寂さ は 0 し を を 0 V 盤点 7 舉る 拔站 居る た 壯ラ 砲は 戦だ て ĭz 烈な 龍。 戦だ た す げ 臺だい v 闘った  $\nabla$ 况 山荒 7 7 敵な 立た ~ か を 天テ 0 あ b を 號が 結け 0 0 打っ 慕 東島 Ż 砲は ع 7 西で 果か 視し 分が 0 5 察る 弾箔 指し 0 TF. し

を

涿

な

75

1

ŀ

\*

<

底を照っ

0

軍

は

b

あ

る。 H 1c 軍に < 莞を 照で 9 本点 砲は は 天北 爾〈 見み b 通品 曉が 72 、完かれせん ず、火で 樣な 兵心 墨る ع Ż 山幸 カ; 0 0 後 る Z 0, 卑ぃ 笑も 風が 25 明ぁ 0 谷な 矢\* ار n な 怯が 砲は 上。 頂た け U 團だ اك ع な 喜だ を る 砲は は な 0 用桌 吹ぶ 兵企 利剪 Нκ 振な 下た 吹ふ 立た لح が 臺だ 樣多 子し Z) が らい合き 本流 < 祈ら نيلح が 舞 0) D) な n 9 0 に、 全<sup>ば</sup> 兵心 得礼 を 草台 ば Z 5 物為 山意 7 9 頂き 鬼越 が ど لح 原じ 打? b L か B を 5 草; ち 17 6 軍炎 汽 ち 射い 突ら M ^ 原じ が 砲は 車は 出だ 着っ 軽け る Þ 打き ۲, る 0 敵な โร  $\eta^{v}$ 伏ぶ 臺だい が す Þ ---バ V し (圏) 向か 弾箔 通品 た 5 12 0 B L 0 0 ッ 丸タ h لح 途と n נע 7 旗は 上之 砲は な 此。 0 7 لآ 居品 12 は 高が 0 臺な 7 照で 中さ Ø V 居る 時さ 憤え 影け 國で 居る る 12 5 は 山き ゴ゛ 將き 将さ た 慨が ま B 旗 肉に る 2 ま を 1 0 で 軍犯 映。 遺は Þ لح だ 樊よ 軍 が n て た ઇ は 樹た 吶き 5 香だ た 淡霏 ぢ 2 は は 草结 機き な 喊る 0 ぢ L 時も 暗に 敵き な 嫌げ נע す Þ 7 は Ø 僚な 0 か V ٤` 戰だ < 天だ 脚き 敵な 中なか が る 0 0 うと評 ۲, 待。 舎が 線於六 اك 快上 12 经系 F & か ほかく を < b 名の 尚な 9 17 0 12 最 < 行物 小飞 n な ֈ 7 な は ع 批き < 居る É 7 Z) し 石公 B 共品 0 サ 烈ね 居る 見み た 過す 近ぶ 17 7 7 女 0 ì 居る が 居る Ě 4 残ぎ な る 72 る で 7 朝智 戰法 Ŕ لح た た。 る が 細性 月げ ラ 将さ 5 風光 由さ 死し 數す あ 谷は 淡さ

交! τ

し

将さ

百

0

0

た

げ

7

居る

た

て

第点 回れ 0) 總る 攻る 撃さ は 斯\* < 0 如さ < اك L τ 終記 9 た、然か b Z の 効が 果が は 僅か

か

71

盤龍山

げ 知し は B 敵な ん n あ ح 我がた B け 双、遂る だ。 る、不ぶ n 軍》,此 十 烈ば n で は 0 تخ 戦な 此。 日ち 發は 17 < 夫れ 闘、は 盤別 兵を 内に 直流 を 弾だ 山流 0 弾だ 應なっ は て、盤龍山の大き 如ぎ な 戦な を損気 ど す 部ぶ 大龍 P は る、時を の の す 注を東き 減め コ な機等 0 る Ť 西で 17 亡さ 13 防場 は脂質 て ح か 堡は と質ら 量る 禦 性が け 大览  $\mathbf{I}_{5}^{c}$ と 轉<sup>c</sup>s 部等 を た を 占領し 拂は 事じ 17 2 Ø 分ぎ 立た اك Ŧi. 5 が 0 0 7 Ŧ す 取と 5 9 戦だ 割物 τ 餘上 る 落 9 7 線〈 か 17 て 女 5 居。 Z) 小が 1

要 を 塞 な あ て る る 5 其た には、 z 2 Ø 川常 は 樣な v 72 Ø 猛 報は 隅さ 中で 時g 幾公 烈り に攻略 酬り + رر 腹さ 12 は愉快 を 得<sup>え</sup> 回台 まて 砲は 0 撃さ た 砲場でなった。 激ける 0 と 第点 基。 戦な 々々と云 2 礙を を 0 7. 回総 r 經^ 來〈 け 作? 12 る 7 攻; 9 Z) ح 居る

た

上\*

撃け

木

妻。 る な な た 職を z あ 負ぶ T 東岩 0 滴さ 0 人はから ح 教ける 0 W Z n Ó 我\*\* 西に 當な لح た 訓》 で で 粉校 n る た 办 0 な な 17 敵き を あ あ 多 乃つ 軍公 形な 攻き のくたん な 與な 0 0 其を 木質 註ち 六 0 砲は 撃さ 12 た 0 2 ^ た 式に せ + 死し 臺だ 方はっ 全花 地で τ 72 ح 肉に 舎り ß 傷さ Ŧī. を 下か 法な な 第点 n 弾箔 第点 果が n 下\* 數言 を は 防っ 然が لح 斷だ る \_\_ 土山 質じっ 領さ 回かい 堀は彼か 禦 回於極語 L 鐵っ ح 卒る 12 L 0 0 陣覧 弾だん 0 な 0) 女 n 兀 た τ 電だ 地で 總さ が ٤ 總さ る رر 千 千 12 敵で 光 強 襲 1,2 攻分 5 白作 攻る 由上 正常 百 Ŧî. 形" 0 對流 撃げる 第点 刃に 撃さ 9 Ŧî. 百 0 要なっ 0 L 17 لح \_\_ は は 7 十 六 72 寒。 對於 7 は 次じ 壘ẫ 不多 兵心 此飞 + 八 少な 17 壕が は 生。 0 壁~ لح 幸か 0 = 月ゎ 薄ま を 亦 2 < لح 兵心 强き 17 死し うき + ら 堀は n B 成さ ያኔ لح B 襲い 不ぶ 戰芸 九 5 ~、明かく る 武 17 功。 0 不ぶ 明め 0 死し 日后 とす 0 相言 器 成さ は 戦な 將き 将や Vか 7 當る لح P 相な 績さ S か 校が 校か b る あ 沁海 す が 對な で 17 12 74 Ŧi. 0 0 器 る 7 L 終は は 猛っ + で 72 適な لح 我们 7 な 0 烈ね 土山 · 、a 宛なが あ 當を を 軍な 激ける < た で 卒き 下" 日に 5 0 な 以。に 烈な ζ 0 あ 千 士し 랓 72 繪《 攻さ 7 深か な 人で で \_ 卒き 0 て 12 道質 戰 < 戦だ لح あ 72 日 四 0) 書か 具。 太 且\* 闘き 武 9 Z)  $\pm$ i. 百 攻 V を ح 0 を 器 た --Ŧi. 7. 軽け な 用数 لح 大震 交货 لح 想き 名い + 12 稻篮 N 12 4 0 像さ で かき

小な B さな民家 青が 4 · と 柳 を 借<sup>か</sup> が りて司令部に宛 ζ 緑とりかけ Z) て、暫ら 凉さ く滞い v 陣え風か す の 香 る 吹ゞ Ш 事と いて來る處であ 縣 にな 小 うった。 Щ 耕 岳 つた、将軍 氏 藏

は

大將咏及筆

げ た 人に ح Ø 撃準備 兀 五 軒は 中、形ちしかった 0) 寒が 村だん 軍が では は 72 あ h たが、柳ヶ 兵公 を 火き 樹屯と名 め 7 月かっ ー に 呼<sup></sup> 十 ぶだ 四 日 " け、こ 柳湯 樹ぱ **、** に 屯な ま で 彼覚處 引 き 上\* اک

0

紙が

を

L

7

渡れ

L

た。

出だ

75

長ちゃう 拙ち 办 主に 5 将電 吹ふ 義 Þ が 隨る 居る 分が て ナ z B 蛟ゕ 見み 5 は あ な セ゛ 蛟ゕ が る 0 V 0 何だ 筈が 0 日ち な 帳や 起さ だと て、 樣# を B V 處是 地\* 司し 17 B 理" 答な 吊っ 悪る 令な で は 部点 b あ ^ 誰た 天だ 12 17 9 12 ţ 候る 引 兵公 な 72 で £ 卒る 9 **%**i 6 かいたとう も、気気 لح 女 籠い B ょ 書く せ 軍 2 < を 樂 h 7 は 知し 馴かっ 居る を か 些さ ع لح 7 共享 9 る 7 視し ح 12 聞® B 察さ لح す < 蛟ゕ 居る と「第5 12 を る 帳\* た。 出て L لح を 吊っ Z) な V \_\_ 線な H 3 5 Z) る 事な 0 12 な 然が 居る た は、 カ 将軍 B 雨 る 0 隙は ъŝ 兵心 72 降い 3 12 は 大麓 \_\_\_ 蛟ゕ 6 島は ^ 貫ねん あ 5 帳\* 參記 n が を 謀は L

風な

ば

吊? 次じ

た

Z か せ て لح ح **V**Q あ 此。 尋な 17 0 0 9 居る ね で 72 時象 72 合は 側に が 7 假答 せ 12 あ 謀っちゃう 72 野は 分で 伊い 紙し た は 地ぢ Ŕ 枚い 静ら 料なる 0 老\* 紙が 紙が 謀長 Ŕ 人に 0 で 平分 半ん В か を 生だ 紙し 私し b 見み を Þ 用為 手で 返べ ょ 25 紙袋 O) < 9 山雪 35 72 7 來會 知し め 0 0 伊い ゃ 72 12 7 地\* 5 司し 將 居る 分か 知\* 17 軍 部等 る  $\mathcal{Z}$ 積っ h Ø h Ø 返? で ぁ 備。 事じ で 何能 な あ 品な を 故る 出だ 72 る を 使し لح 紙な 3 0 B は 12 用点 P 問と 目め あ す ば は 9 B る な ず ま < ح b ع n **V** 用岩 ず 8 0

な 撃さ 日ち 日ち る を かっ か 状等 朝。處是 進さ し 6 け け 五 0 味み + 3 す n 72 態<sup>た</sup>い T Z) が 來\* 午ご تع 6 る 防りで る 來, 愛さ 襲い前には メ 中が 1/3 各なかく 禦 日 で 72 時も \_ 12 零t 休勢 Ţ 勇鳴 方は 工学 17 を 我が 46 十 來\* 時じ 戰法 ŀ 送が兵分 B 政が 面ぬ事じ 大な 八 w 72 頃る同覧 龍り لح 12 3 は 砲は 日ち 0 0 同きか 樣為 盤龍 6 處 眼が 精な 於"大作 敵さ 中き を 時じ 12 ま 北沒 関が け 雷。 部ぶ 九 Ø 打っ 17 月ஜ で る 近紫 方は لح 分が 5 山影 激け 雨⁵ 7 達な 塹炎 づ 12 を を が 居。 \_\_\_\_ Z) 0 L 頻覧 以。壕が < あ 破ば 日か け \_ < し、東鷄冠山 た 壊れ 7 砲は 工员 敵な 7 砲りに が る を 鍛え事じ 兵心 ク  $\mathcal{Z}$ 待等 居る 臺だ 火丸 遣や 敵な 急。 は は 9 72 17 を U n 9 は 次し n 12 7 が 對な 浴ぶ τ 72 此。 バ 砲隻 第点 大だ 急き 夜上 せ 72 L 來寶 ŀ Ø 間がだ 臺だ 我ゃに 小き射や L ŧ 0 か 12 砲は 及是 が 進さ 大い し + け ン 敵な B び 确は  $\mathcal{I}_{2}^{\zeta}$ h を 72 砲は 72 \_\_ は 間な 同ら 臺だい 兵心 だ 打っ 時じ及な が か Z 斷だ 北麓 家た 敵で ら 5 頃ぇ 大な 12 てバ n 無な 砲は 對な は は か 敵を 敵き 野や し \* < 豪だ 少さ夜よ 活 す け 72 は 兵心戦な 利り 12 る 17 72 狼ら 百 砲は 損な L 用点 動ぎ 乗さ 對な 坑か 狽ぱ 餘北 0 0 を 害だ L L す 道紫 で 緩ぬ 遁ん 名が 配ば B τ た る 竄え 西に置き は み τ 折ち 無な 同な 八 月ら 敵。 妨り 坑が B 角なし 砲は Ļ < 道だっ 壘る 害か 成だた 臺だ な 撃げる は を < L 功ら ح + 退た時ピ十 ^  $\mathbf{I}_{\zeta}^{\zeta}$ 距a h 敵な 襲ぶ 九 頃る Ŕ

墨る

百

乃な

四

百

۲

jν

0

す

接さ

近江

L

6 へ、 我<sup>ゎ</sup>ゎ

敵な

は

砲は

火力

同な重な

ع

<

坑っを

道營

 $\mathcal{L}_{z}^{\zeta}$ る

た。

で、 攻;斯<sup>か</sup>

5 を

云い掘は

坑がっ

道質

打っ

ち

か

撃準備 3 9 け 事じ 風さ 7 7 B Ø 妨っ進ん 日で اكر 居る 排 を 敵さ る 害な 追\* 味み Þ し す 方た 更喜 Ø る 0 Ĺ 情報 は 0 して 東鶏 整い 小さ 敵る 頓な 戦な 12 Z したか へ 冠がん 山流 闘た 取と 12 9 か 日で Ż 0 7 ら を 送<sup>ぎ</sup> 砲隻 此。 72 九、九、ヶ月の 憂だい 上えて る か B ら 十九九 中なかが な 盤龍がるる。 日ち 軍な 不ぶ 第点 0 =, 坑ゥ で 0 回な道が 東龍 あ o` 工员 る 總さ 臺だ 事じ か

攻;は

73

撃が次し

第だ

h

敵なっ  $\bigcirc$ を 7  $\equiv$ 牽が攻る 高か 制な整ける 地、ち を 開<sup>®</sup>S  $\mathcal{Z}$ 

海か せ 向が鼠で 72 山意

ひ、 左<sup>®</sup> 及是 翼; V. 團だ 水素

南流

0 堡は

を

受け

持。 12

ち

中等

央ぎ

團だん は

第点 翼台 7

25.

儿

方場 第点

總言

攻る び

撃さ

0

V

7

右, L

團だん

師し第に助き

園だった 師

眼が 團だ

が

北符

方はっ

0

角な

面が

堡は

17

第点

\_\_\_

乃っ

は

攻城城砲

兵; 九

等り日気

第点

\_\_

兩當

師し

團だ

12

向か

始し

す べ

きを

命い

を

援急

せ

L

B

上か

師し は 産な 営な (693)

制器 ど 攻き 隊に は 西に び 塚た 、將 校っ 中を撃げ 敵な 全だ た、こ ね せ B 0 Z 運え 減さ 端节 ば 6 又 t 央紫 は ح は 0 動き Z 際な 部ぶ で な n 怯な し Z) 12 攻; 人》 b Ţ n 6 署り  $\bigcirc$ 右。 任先 る ~ 翼と 0 z 12 路が 打多 は 17  $\equiv$ ず U ح Ø ح n と 云<sup>い</sup> で、そ 生 踵っ ょ 5 決け 高か 團だ る 就っ 引 死し B V b 出だ 地ち は ح V で力の 太 の 夜<sup>ょ</sup> 進さ す 塚な = لح 引发 な な 中等 く、射や 0 h 機® を 縦さ 率や 機關他 央縦線 で、 第ks は の限が だ 編記 隊な な て、 午<sup>と</sup> 書′ 軽さ 一 隊な を 成ば 2 境が 5 隊が を 雨あ 作? た。 L

露

4 てら て、から 戦が 第號 續 T,1 Ø 0 は 0 Ø み、驀地 () 選続され Ħ. Ξ 中毒 け 9 如き 海か 72 た 右縱隊、 家ない る、ままっと 鼠を 時じ < 0 17 雨雪 山光 結け 激け 撃き 0 明ぁ 勇ゅっ 果が 12 を試え へ、左縦隊 十 豚な L L 分だ た 敵さ É 中等 士 か て" Þ が、二 5 為た 砲き B み 央對 9 0 B 頭ななな 家な 谷な 塹ぇ 兵心 لح  $\mathcal{Z}$ 左縦 塹流 濠が + 十 塹ぇ せ は Ľ, 0 を 日" 出だ 濠が 濠が 人に 内ない 水な 打。 た が、 海<sub>か</sub>、 師し 5 は 豚な づ す 0 0 突。 破世 何智 とす 終え ح 出だ 1 と降い Ø 入い 隙は す で 部ぶ 鼠を 南智 を占領領 砲がれた b 決け ζ" 方ぱっ て B נל 山意 海が 砲丸 後を 5 あ 死し 及是 堡は 9 壘る 鼠を 進さ び る 突ら D) る 撃き 山岩 5 椅ぃ 12 Z 0 L K 砲は 續ご た だ 子す Ø 17 塚な \* 雨あ 向か 丸が 占領領 一隊ない を け < 山龙 9 中意 n 右。 0

我が

12

75

木

同に時じ手で 下た 6 敵な W V 損傷 猛。 ţ Z る + 0 z 保は ^ を 烈な 人は 高が 散え 7 闘る 6 石" ح 12 地ち 砲隻 時じ を 兵% 叉な を 0 9 で 至が 17 0 幸な 占りゅう 火が 72 濠さ 右き 敵す 山常 彼如 第点 攻き 2 翼台 又靠 り、然か を 撃さ 兵心 V 0 な  $\equiv$ 12 12 壘る を 團な 開き B すし 達な L 4 我が 加益 此で 屍が 0 \* B の 72 L . Ø<sub>v</sub> 左ª 幾く を  $\equiv$ 取と 史 Ŕ 0 手で ^ 午ご 翼点 多た 勢。 だ 5 は は 高か b ^ 龍りよう ζ٢ 17 み 地ち 前だ 奪さ لح は 翌さ 0 + 攻る + 犧ぎ 眼が 越さ n 取し す 日ご 九 性点 ば 野さ 時じ 時じ Ø る 九 Ø 北流 易な Ż 時g 旅』 午さ 質じ 日告 8 方は 7 四 四 L 0 順港 7 春ば 地\* + + を 敵で 午ご 前だ 捷き 0 逃に 五. 果ぁ 後ご 角な 進岩 位な Ŧi. 0 げ 七 ζ" 機等 六 面炎 げ 内がい 12 分が 分流 時じ 9 L 關や . る 時じ 第点 第点 で 7 保は 去。 72 は 立た 配はる 手で 12 水る あ  $\mathbf{I}_{\zeta}^{\zeta}$ 2 四 ク 0 0 墨る 兵分 な は 17 た 至な 17 師し 愚る 0 U z) 取と 営な 0 物の は を を 6 傷な 72 110 る 右。 拔粒 南流 爆ば Ġ 凄さ 乗の な B ١ 發は 海点 £ 6 方場 < 加る 翼は 取と Z) キ 藥₹ 鼠を ઇ < + 0 n 0 専だ 0 ン 叉克 72 保は 見み 7 時じ 7 第点 12 山芝 0 不。 漸 援る 壘る は 勇さ 6 右。 四 由上 縦り 午さ 壘る 助じ iz n < + 幸か 9 l 占ります。 る、こ 分流 Z 向款後 < 塚な 7 12 12 第点 B 突ら 六 見が n 9 て 0 あ + 全艺 進と 7 7 時じ 0 之 占領領 午 實じっ 日か 減る L 確な 遂る 興る 2 後さ た を 朝智 12 將 實じっ 12 z

奪は

か

近な 12

奥ぁ

**%** 

徔

部等 砲は す を 要き る 圓念 が 外影 旅順 る 第点 引管 害が を 此。 兵心 を 此。 方か 0 費で 決け 受っ 0 ع 打多 鐵る \* 0 12 時 共点 死し 條る 第点 引四 人だん 5 け L 0 拙き 取ら は 家ない 網。 3 7 要な اك 7 17 Z)  $\equiv$ 72 は 完ながる 全型人 突き 女 勇っ H を Ø 受う 百 寒い 0 兩さ だ 撃さ け 進と 72 切ち 年ねん は て 勝と 海か が 部等 斷だん 家た た 攻<sup>t</sup> 12 最高 8 を あ 1 鼠を た。 隊は し 築き 初旨 注き 敵な る 0 8 期章 Z) 山芝 は 午芒 b T 造さ 支し す 0 7 v が あ 那如 生き 前だ 派は જ L だ べ 發は 我か 群島 遣ん る 陥が 72 政な 4 七 0 、将軍 手で 時じ B لح L لح 府が 多 士, と 落さ IC 各な 云ぃ が 無些 應なっ な た す 事だい 五 ス<sup>տ</sup> 家な 0 は 理" 戰な b 四 る て 暮ば 部流 5 L 0 個で ح n 億を な あ 下\* γQ な 進ん 攻る لح 圓系 0 る ĥ る 前。 示t to ع だ Z) す 撃さ は は જ Ø 準備 此。 處是 7 る 候る あ け 2 Z) 共员 あ 家な 0 真な た 2 る H て 12 る 要を 後も 由き L 成立 は 女 17 あ 敵な 害が 難な か 7 7 る V 露っ る 12 ら、側を 同さ 午さ لح 攻る を を 國で 取と 攻; 六 後さ 待第 갚 不。 0 9 面な 時じ二 高か 取し で 落き手で 7 9 評さ 7 地\* ž,  $\equiv$ 時じ す 12 0 0 6 + 生な 武也 Ø べ 要含 入い 致ち L た、将ってん 分だ 麓 Ł 易 か 藤さ 害な 命の 9 射に 突き b 中き 大な 7 傷さ 12 て 撃ける 撃げ 盛さ 尉る 切ぎ 達な あ か で ら、<u>二</u> r 部ぶ h 0 L は あ つ 0 た、 或<sup>®</sup> 受っ 指し る、敵な 17 任に 豚ない Z ح H は 揮音 務りの 億を

る

太

12

我說

兵企

を 17

£

付っ

け

た

敵な

兵公

は

突ら

然だ

لح

7

大だ

小さ

砲

を

猛

射や

L

た

そ

0

為為

近た引き

12

日 \*\* 線だ

襲い 17 第点 思言

家な

は

全龙

減さ

v

大覧

損な

傷さ

蒙が

9

72

決けっ

うて

J

0

7

あ

<

計? 進さ

死に

7

風き る

づ

を

港か 内な此で 0

0 幾い總を 部が攻る 分が撃が を B 職な 又ま 視し 不ぶ

し 成さ 得す 功等 る 17 便《終記 宜" つ. を 72

得\* が

Z

n

7

B

海が

72

0

て、

敵。

Ø

Ø

船、鼠を 艦か 山流 及點 0 び 高か 市し地を 街点 を

要急 領等 部等 L 72 砲は 結け

弾を 果る

占せんり

険な 満ま が 0 る 敵な 芸い 密か 山荒 0 我が 集点 已令 軍犯 0 + X 17 張な 逆。 T

ば せ 0 悲境の る 9 を か 得さ 5 斜に た 面え Z" b 12 引 る な 17

前だ

~"

舊き

地ち か

ઇ B 又 類 類 類 又靠 突ら 撃さ い、 由<sup>\*</sup> 17 向か B 12 至な 0 z) 來を 7 り、 エジ 十一 ^ 0 つて二 た。 鳴ぶ 7 兵。 湖で 日に B 十 階し十 0 大次 又s 西ば六  $\equiv$ 突ら 部第 日ち 方は 日だち 撃さ 午ご 高か 頃る 女

> 6 磐か 死し 四 נל 時じ b 11 0 敲な 恨る 突き 勇鳴 盛か Ø 軽け 土 兵心 み 'n 力岩 先章 を 17 0 を 吞っ 砲は 勇ゅ は 爭. 士悉く 火が h 女

地\* 中等 位為 加品 L Į۲ 72 は 退却ない そ 9

を

集点

す

0 我な 危® 兵分

功。 が Ø 7 T 付っ 内ない 司し 砲は 間出 地す 2 果が 回却 門是 味み 地。 け 送管 床さ 總さ 分か 方がた 盤は n 25 十 n 17 る 0 攻き 部等 لح を 35 合き 71 要急 て な 12 珊红 今ん 撃げ で 同ら 取ら 作? 硬龙 寒な 合き 3 は V 度ど は 速を 時じ 7 5 時當 何ど 地步 ع V 光雾 最い 今え 17 上® 上。 は 射や 何音 が 5 な 17 正言 海い あ 初に 度と 砲は n げ ^ 備な 2  $\Gamma_{\zeta}$ た、虚な 残さん 六 軍が る 17 0 II. 72 7 ^ 攻さ 陸 濠が 於な 攻き 門為 بخ 0 兵公 て  $\vartheta$ 附っ 撃げる 戦重 重っ 部流 あ 撃げ を 優ら で 半点 を け け ~ 利り を 團だ 6 待\* る 12 易 勢な 家な 年間 7 7 砲は 山荒 が 5 以 用も 戰な あ ち 0 で 上\*; 盛かん 子、鞠 全力 太 L 闘ら 際な カュ 難が (z) あ て、仮に 事を 12 は لح 0 7 は 0 72 ね 敵き 思る 12 多な 望っ を 0 72 家が 日号 た Ø 重 屯気 決ける 突き 3 壘る 樓を 注き 9 子し 圣 か 王ゎゎ 撃は を を 7 ~ 取点 + て B v 0 費や た「攻城 居る 及な 教ける 協い 射や海が 知し 家が で 外は 珊菜 す、そ K 訓紀 議 撃さ 鼠を n 旬ん 僅か 12 L 榴, 向望 爆ば を そ し・ 間。物 12 か 7 殺は 妹<sup>み</sup> 遂と 半ん B 送ぎ Ø, h 彈汽 な。 前だ 方が 頂になった。 月音 な 砲は B げ 門為 あ 2 た 途٤ + 17 17 づ 餘上 大た 72 六 2 は 分ぎ 層を 興あた 第点 設ま 1 0 72 0 門是 酒な け 23 を 中を 0 ^ が な で 回かい 滾な 功な た 7 据す 此さ 物。 あ 到等 17 張っ 遠ᇵ を 總さ 多 厚っ を る 0 付っ で 奏き 襲い 攻等 Ŧī. Z 地。 戦な 内ない 珊茫 あ .જુ 撃さ け 地ち L 方は 地ち た 比で た 間な る な 及指 速で は ح か 較なび 射に 有いる 送ぎ 据す ح 極。 n 餘上 的な 砲す n ゑ め は

眼光 手ぬ 12 ~ を 兎と 牽が 鐵で は 始じ L ح 追認 5 第点 0 制に め す 第点 九 部等 運え 41 L な る ع 要を + 師し 署は 動き 7 次し 寒な B 團だん が を V ど 太 戰だ 第点 師し 定於 す は 龍。 特さ اك 團だん ま る 12 12 眼が 種し 馴な 敵き は る Ø 東鷄冠山 方はす 壘る 北代 0 n لح で 面が 兵公 方は 共は あ 7 器 近が 堡は B 12 9 少準備で を 來智 壘る 第点 グ 72 發は 要多 < 方場 0 占領後、 師し 寒が 明め 17 面が 從於 < 戦だ 團だん 12 整 7 對な 0 Ŋ は 松貴 懸な 呼飞 敵な す 直だ 9 吸音 な 命が 0 る 5 0 B 妨り 作 12 山き 12 一龍のよう 堡は て 害が 作 會多 業が 功 業は 得 各 を 壘る 甚能 木智 續ご 山が 0 12 司し 便心 だ け 堡は 對な 72 令官 官 壘る を Z) す L た 5 < 圖は 12 る 手ぬ な 對な 攻る は る 軍な た 擲る す 路が 分か 彈箔 ゖ る 0 追記 對な 書出 n 掘ら 撃 بخ を 壕が 酸さ 我が 發は 砲ょ 作。 17

業は着き

軍公

Ļ

間な 擔な 掛" 0 は 正美 當な け 總を し、こ。 第点 面常 ょ 攻る ع 攻る 十 軽け 一龍がん 撃さ 云ぶ で 師し は 0 陷が 松樹 が 團だん 及な 落さ 、攻城 び 0 す 攻き 堡等 山岩 る 撃げき 題る ょ 砲隻 Þ 地\* は 6 兵; 否な 東門 區、 第点 や 鶏冠れ 對な لح 九 斷だ 定於 師し す 言だ 團だん る め 山艺 は 訓允 5 で 女 爲で 受, n で 示じ ક た、東がた け ع で **V**Q 限が 持。 あ か 鶏冠山 5 5 5 2 東北 n 弾が 72 たった 鶏になったが 藥。 即造 以" は 東島 山え 5 務さ 及是 松ら ょ B ч. b 樹ぱ び · 松樹 同ら 節さ 山が 北意 は 約さ 山を保め 第点 す 以 題る る 西世 12 師し Þ うな 至な 團だん は 單な ያኔ る

щ 口縣 長府町 安尾 佐 一氏藏)

大 將 手 簡

3 山常 領學 望 奪が 3 4 援ぬ 第に な ۲, Ø 同等 結け 75 九 師し 果が b 第点 砲等十 團だん 指し 臺だ 揮ª ----0 前に師し 右う 師し を 72 園だ 翼と 團だん し あ 同等 は は 7 時じ 3 同ぎ 居る 鐵る 日づ 21 72 二年午 條る 龍り後で 網等 日ち 東北山流 3 Ŧi.

保。時じ

山流斜は樹は

0

兵☆

2

0

左ª

翼と

は

鉢りて

卷

量。松ら

堤に山流

散え前だ

0

面が

な

る

兵公

壊が

17

突ら

入に

L

奪き散え

切ぎ

斷だ

た

鶏い

冠如

北京

保は

闘る

0

を

破せひ

壌が

L

7

そ

0

部ぶ

て、僅かが 領等 中意開發 1 **乃**っ # 17 時点 v 7 木質 ね Ø 豆熟 は 松,午 司し ば 報き を + 令官 な 西州と 前い 樹じ 前だ 山龙 b を る 八 日常 得え Ŕ 時じ は Ø \* 一龍の 毎ま لح 5 72  $\equiv$ 期ョ 山東が分が 日だち ば な V 攻場が کم 松岩 Z) 榴り 鶏冠山 0 5 弾だ 朝雪 樹は 山荒 で 霧 で Ø 115 、將校 لح あ 音を 漸る Ż 名が 北贯 が b 0 < 東鶏 け B 72 交貨堡が晴は が 下办 72 る 晶る る 攻城砲 がおかがん 今ん 第点 土し ^ 1 卒を 度と \_\_. 打っ 頃な 回かい \$ 榴ラ ح ち 12 兵心 上学 そ 0 B 弾だ 互为 Ø 下於 は 攻き け 砲は る 攻城 た 正常 陣芸 是世 撃さ ---25 地\* 致\* 攻き 17 面光 17 非で 城さ 0 は 砲は 攻る 心。 海がいじ 立た 砲貨 で \_\_\_ 軽さ を B 萬品 城湾 つ を 0 て、 鋭き 目が 有いっ 砚等 B 開發 敵で 3 餘上 < 2 < 0 7 す 大き時じ べ 0 地ち 常な 敵な 兵心 É 17 £ 位る 地ち を 0 な 砲は を た を 殺る 音を 門え を 展え 占な を 達さ 0

**万** காளகார

吶き

喊な

突ら

を

17

午ご

時じ

定説

8

12

0

は

第点

回れいたろ

攻る

撃さ

天上

0

3

明ま

0

益を要なに 25 を 塞。行や大な 豫上 選る が 職な 定に 9 あ Ţ 字じ 打。 は T 0 る 明ねかる 不。大流 5 12 時じ لح 0 出だ行き と、手で 71 刻で 成な  $\nabla$ 列約 中毒 功。擊門 す が な つ. 他<sup>t</sup>, す 來〈 古篇 17 12 る る 7 ζ. 砲雪 終報特 弾だん 第点 居る کے 臺だい 17 防じ 9 禦ぎ こっ 縮了一 攻る る。 を 72 師し 擊寶 乗っ 前だ後で め 事じ 6 團を 兵心 取と 轍っ を施え は る を n は 履いと C 初览攻员 Z. 遂で 路っ 8 す n T 外貨が 17 0 事な Z) 갖 目 <sup>%</sup> 日なか す V が ζ" لح 的。壁な 能で B B 0 を 0 4 夜上 達な破場で 遠為 る 12 入い 慮よ Ø とて、重ない ると、 な ٤, 出て 17 基と Z): 外を 7 場。行い 敵き つ る た 0 ζ. 17 Ø た 塡ん 攻さ 又靠 华 野\* そ 第二条 0 後で撃き 職だ 時を 九 ٤ 人に ٤ Ø を 好゛避ざ 師し を 數じ は Br 企は と は た 違る引む が V け 時じ る 0 7 0 右す 交え 刻で た 利<sup>n</sup> 7

0 0 高か 步作 兵公 地\* n が 21 な 午ご 5 進さ 後ご જ h だ、 う 宜\* 時じ ヹ を n B) 期ョ b z L 相認 5 て<sub>、</sub>, 圖づ ع 大だ 17 v 攻城場 2 吶き 喊か Ø 大だ 諸に で 突ら 砲き 同ら 撃ぱは  $\equiv$ を 朝さ + 爲な 日ち Z) b す 同し 準備 射に 分か 撃さ 部等 で を は あ 始世 鳳は 0 8 凰か た 山が た。 تح 東島 n 南智 は 各なな 千 師し米1

翼さ

題る

兵な た 奶 際な B を Ś す H 重 占はなりやう 外を 然が る、 叉克 兵心 か 第点 場は 5 Z 要多 を を が 0 かい 指し 略収 な + L 此と 兀 n 鷄点 地ち た 深か + Þ \_\_\_ 揮雪 0 冠p 域智 師し  $\vec{\mathbf{p}}$ 報等 七 ح L な 更喜 山意 義誓 で 関な 保は 0 を 0 n 17 砲は لح 士儿 Þ あ 0 異る 間等 1 12 進す豪な 右。 5 る が 猛 17 て V 擬な h 17 L 容を か 翼は —₽ 然が な 家な 左。 で 向か ろ 易ぃ 6 月の لح な ^ 四 保は 促は 翼片 Z) 17 敵き は 第だ 0 b 闘る 朝智 壘る 家な + 望の は 72 長ゃっ 死りたのと 機等 來い 内ない 中ち 七 Z لح 線な 東京 關わ 人にん 央き を 呼上 17 17 鶏行が 突ら 家な 砲は 逐. を 3 奮る 戸の 0 入! は 彈差 決けっ ζ" 竭? 17 進ん少ま 死し 山麓 将き 2F. C 至が が る L し 後で 飛 1家ない 事を 7 0 7 今ま 0 再充 部流 北意 を 能で 防が な h は 時じ 選る 4 ζ" 堡 中き は 7 0 び 機等 量る 粉さ 敵な 突ら 來' Z な は 敵な 機機 砲 進と る 出光 ^ 此。 を ば 0 Z) 逆\*\* 主は 墼っ L 0 L 9 0 無む 力 て、胸墻 た 襲 7 ع を 72 言え 5 隙さ 攘ら 12 て Z を 0 B 由上 地ち 瞬た ح 間電 注き て 갖  $\mathcal{U}$ 遂な 内信 < て ઇ あ 中す 1 V 7 腹き 第点 な だ、 12 立た 間電 12 る 退な < ّح 保は 突ら 上海 12 12 却認 殱ぎ + 壘る 在為 進と 浴が 0 0 全ば 7 減ら せ 保は る

12

散え

72

る 12 は 外を 向が 11:\* 壕 0 T 72 12 同点 携が 4 師し 勇だん 橋門 を 至が 0 左ª 架か 0 翼と け b Þ 漸さ 5 لح ع 占り た が 爆ば た 第だ 發さ 藥% 線な 0 を 72 取と B b 12 返☆ 破世 壊り z n せ 7 5 悄惺 n 72 41 ع 又表 退却  $\mathbf{P}$ 

部等

續

壘る

か

## 平州采览讚

蹟筆の將大の毫揮に碑念記人軍役露日の設建に町松小中越 (のもるたし直き書は字の千)

山荒 師しば لح 西は た な た。 が、 あ つ 旅り が 及點 方は た し 團だん な と る ح 肝が た。 6 大次 順 幾く h び 12 0 孤さ 東 て 腎に 多た な 向が 目め は ¥2 重っ 鶏は 山意 調学 נע 12 部ぶ 0 瘤な Z 0 、占領領 要え 見み 犧 ょ は 山常 乃。 b 第点 な 牲ば  $\circ$ る ZS 木質 北京 位为 12 見み 山幸  $\equiv$ を  $\equiv$ 突ら ----回攻ない 司し 置ち は لح 高か 捧き 進ん る + 令官ない 何沒 興る を ح 地ち げ 日ち V 5 ع 撃さ 澄る 太 0 固で 17 T 0 と<u>.</u> 攻き 守には L が は 0 突ら l۲ 時g 月の 撃ける 能で 何智 撃は 愛も す 7 占領領 領き 動き る 日号 B 3 0 0 砲は 多  $\equiv$ 影な 壘る 又发 作音 ع 更高 Ø 響さ 成な 同等 高かっ لح を 12 港か し 瘤ょ 時じ 命い 内ない 地ち  $\equiv$ た 多 功。 直點 高かっ لح 山幸 ع 續 12 全が が な Z 松岩 部" 大な 防り す を 地ち 2 ځ は V 孤さ 發力 を ٤ ح 0 を 禦 占な Ł 山意 取と 全が 山芝 て を Z) <u>—</u>;k 施ぎ τ b 市し 6 あ 領蒙 لح な 龍 街点 は 7 ね Z)

木

戦だ

n

B そ n 内ない 勝報 0 た たいとう 地ち が は 日ふ 皆な が は 不ぶ で 落な な 來「 思し は は 取と る 議ぎ  $\equiv$ 見み ち b だ る 軍犯 が る 5 n だ 0 ֈ 2 艾 5 5 7 行が 6 すと語れ う、 明<sup>\*</sup> と、賭か 居る 動き 女 r を 日す す 何华 る す は 勇っ h と、将軍 る 陥れ と評さ 政な 者の 落さ 無む が す 此。 L は 澤な る 7 Ø 満る 居る 山き 10 乃の 木質 面が あ 6 る 将軍 12 る 5 か 朱は が لح фĄ を 可加 云い ع が 渡さ 愛ぁ 0 指し 訊 7 47 V 揮音 V た、 坂。s ~ 5 居る L اك 갖 7 勝か す 居を 野の 0 b 中なが は 12 n 少さ は る L 賭か 今な 0 ઇ け 度ど だ 痩な

ح

20

Z

る

時じ か 藥さ る 然が 郵等 بخ 此飞 を B し 軍気便な 此。 0 装き 難況 0 Ø 外於 塡な 0 で 攻る 用貨 頃な 12 は 不ぶ し 砲は 務して 策る な 落さ あ 圣 は 臺だ لح v 之れ 帶 な を 落た 9 を完め 破壊な h な V は らう、今は て Z n 戦な す L 全が 72 盡? 地ち か 17 世世 へしゅっ の乃木将の 占り領 0) す 界が か、外園 大智 唯智 張っちゃっ 阪が L 遞い Ŕ 0 信管理 を 12 軍 5 要な 時間 取と لح Ø, 寒い ح 5 す が 生局長 長 樹し 肉に n 卷 る 房ば 12 12 彈だ V 0 を は 7 は Ġ. 同し 彈を L 展は 電る 勇ゆっ 薬糧 次にあたま 合な 光紫 7 氣ª 部等 月日 形的 ば を惱いないないないないないないないないないない。 17 る 食に 動き B o't ガ 坂が 壕が 9 木質 野の 盡っ z て 将軍 鐵っ た。 4 穿ガ 変な る 次じ 0 取は を 郎き を せ 訪ら

+

は

決け

7

<

な

V

35

な

アと云

9

た、同じ

時じ

熱な

涙る

を

۱۰

ラ

12

弱な

將な 初と 云い の 戦だ 軍気 残さ は 闘もの n n 次じ る た 71 保す lE 容え 男な 典は ど 保ず 加加 少さ て 典が し 尉ね た、處と あ 少さ を 成<sup>ts</sup> る 尉る D) が は るべく 6 步暄 第点 勝っ 兵心 \_\_\_ 回なり 典け 第芒 安を中で Ø **全**世 總き 聯ね 尉る 攻る隊は Ø 0 地ち 戦な 撃ば 附る 17 死し は 0 不ふ 小き 置っを 知が成な Z) 悉ら う と に終こい せ る つて、 7 松が 征が 村な 師し 團だん 第点 死し 傷きるとうとうとうとう 司し 今い 師し 園長 長っ 製すび 一旅! 部。 Ø ---萬光順点 唯た人に最い

内にが を 提った。 傳え深ま 何い 第5版版 日っ ζ · ~ げ 野の 一回総 られ 潜を 我か て B 軍に突き h 感な た。 で の 手<sup>で</sup> 撃さ 攻る 71 自<sup>'U</sup> 撃さ L 打き 存えに た は た 0 スゲ 0 斯か n 策さ る て < 7 暫Litte 圣 あ Z) s Ø 固で 如芒 1 3 9 持\*へ た < は して 豫上 23 21 預賞 7 期智 敵な L B 浦ますの 鹽はる防雪 艦な事に備が 擡ぁ 7 不ぶ げ 成。 な 隊はの能 圣 功な Z) 能で破影に 2

> 已ま 2 5 幾い 一に 完成 萬な た、 な 然が Z) Ø 8 男将猛 9 旅順艦 た L 旅順 た

る

17

足だ

終証

9

た

72

修りき

理"

B

な

か

木

保拿 少将(今 Z 5  $\alpha$ て 親た Ż て જે ار غ 典は 歡き 0 置% B Z 2 ず 保拿 L 72 於 n 健な 0 同な < V あ 典書 2 任是 0 死し 氣げ ľ た 者の 交き は は は じ 0 3 た A 0 な 事を が 事と 際る 豫上 逐な 伏さ 堂 72 状態 闘な  $\equiv$ ば જ 施せ 備。 ح 17 見か が 0 事を 力っ 係出 聞® 主し 人に 7 が n おき 宮や な は 木智 Z) 圣 0 居る 間音 は 任是 V 12 殿だ 前等 V 将軍 0 B 目 7. 骨質 な た v 下办 0 17 L 、将軍 11112 居る た、少さ 其を 撃は る が 72 0 て ઇ 統計 る Ø) 揃え ゖ 思麗 0 L B 記と 師し は 勝っ だ、 三 将さ 女 7 が 同な 召ぶ 2 n 團だ L 出版 絶ざ 居る 典は た بخ た 1 は ľ L て 減め 17 人にん 時、棺が る 0 東き 事と 機ª 征ば B B ح 會か 職な 京き するどう L 死し す で あ 處と n 7 死し h を る 71 あ り。 朝で 25 置。 12 置地 だ 三き 時を 居る る あ 12 は 此。 72 b 笛っ V る 分な 困こ 0 肝な 人, נע た 報に 城が 暮ば 揃え 頃を 0 た 0 腎に 6 L 知せ 産え 死し E,s 事と 6 改が ^ 72 0 7 将さ を、後s 原家家 が は 7 h "ح は 25 乃っ 助华 軍 來智 悉ら 出だ で لح 師し 師し 木 園長 長 け は 皆か た せ B ZS 備。 رر 勇だ 長さ た 必要 時島 宮、 葬à 將き B 第点 復さ 軍公 内省 ず V B 式は 軍 L 0 35 が لح 静っ 保拿 —չ を Ø 旅り 威。 72 特を 反は 思な 典は 人, 家\c 園をんちゃっ 子で 出音 信に 12 V 對な 太 を 夫ゞ 返え て す を لح 17 ح な、二人 0 殺る 人に b 納誓 訪な B 0 0 本党 0 で、 自じ 生場なる す 友は 12 せ ね 志し 管い 命は 人に だ 會を ኒ 7 安, 望り は 分な 0 最っと 分が ع 5 治は 5 死し が る を 保拿 5 7 h 延ぶ 0 云い 12 B 絕た 0

被於禮號

12

闘き

分な 見み 典は 9 て 部等 申上ませ 聞® Ŕ 友は 僚な な 於に 謹え 職な そ خ ح 安す < 閣な 啓い لح 12 12 7 於 死し n 旅』 لح 居<sup>を</sup> 下並 武器 0 ţ 候 7 v 兄弟 云ぃ 團をなちゃう 後も n 爾じ 多蓝 9 ኡ 太 t 運え 拙た 事な 殿だ 9 ば ح 後さ < て は 9 τ <u>--</u> ふ だ 下" は 女 لح あ ず 0 0 小さ < 再た 旅』 忠さ 人り Z) は 種し 未ぱ ツ 0 Ġ, 要長さ 安え び 宛き لح 儀ぎ 46 だ 勇ゥゥ た 幕ば 推站 全が £ 御ご 碌さ な 0 z) 前に 多 玉章有難 僚が 6 石に 0 لح 決さ る L **V**Q 懇ん 41 粉士 希ª 云い 保。 71 か 篤さ 黑岩 7 L た 典は لح لح 望さ B は 7 る 男なん な 雷き z 云い 兄を る 小さ لح が 0 頼たの 12 御ご 取音 ば 返礼 か 女 9 ۲۱ 御ご 生な 共は < 拜論 所に 次っ 5 7 事じ な 劣を 教ける 17 5 空な 望る لح b 遣や 訓紀 を 勝っ ら 人に V 仕が だ す 3 有り 出栏 典さ が つ L Ø 0 た、虎 < 候さ あ が る る 難だ لح み L 、 将軍 軍 考がんが ٤ た 保計 < 17 相も ^ 0 拜師はいしゃっ 果はて ど た 呼响 が 7 そ 典は 将さ B 0 は 地ち 候 とに 12 拜ば 0 間今 軍 候 仕が 見な 兄を 手で を Z 知ち 仕候がいり 紙が 御艺 容え は 勝かっ 宛ぁ n 故物 致な 謀 長っちゃっ 許言 猶 は 典は は 解じ 7 他た す 7 各 可か 退な 事じ 故で 事な 唯た は 斯か 72 手で 申を 許る を 兄を 17 兄き 去。 5 25 な 私 與な が 紙が B が 12 相な る 7 L 上為 b 代は成な 遺。 南な あ が な か ٧Q 川ざん 着っ げ נע 6 御ご 髪は 9 る。 候 旅』 72 云い 放り 0 0 v 0 7 た 處と 念力 た 團だ 御览 前に 戦な 後き 勝かっ だ 司し

伴员 る 3, 步性 讀り る 今ま 7 そ 3 保す 鐵る る 兵心 h 短さ 原だ ح 幾 損な 典は 覺が だ 心; h 0 第点 下れ 度。 V 7 度と な 害だ は 如き 悟ご 文点 度な 候 友は B 間なか は 原だん Ł 聯九 字じ 願が を 0 叉を 安さ 復き 原。 で 各なかく 家ない 塚な 覺が 極は 中ま 0 上遊 父さ 歸智 聯な 旅り 豚な 衞 ^ 悟ご 8 第には 中な候 B 圏 長っ 兵心 Z 家な 歸か は 7 + 何ど 12 已き 長ゃっ 返☆ 0 6 乃の 居る \_\_ 5 長なが 17 7 將さ は L Ø 木智 72 72 中さ で V 又ま 職り は Ч 卒を 意い V 0 家た あ 地ち 考がんがんが 下发 17 を 家が で  $\langle$ 12 b 味み 21 典は 減が 3 あ う こ を あ 屬さ が 到為 着 少さ 72 る る ľ لح 通言 0 L 籠い 尉る Þ 0 7 じ 思が た 7 0 る 仕が خ ح す は 行助 居る 手で りつ 7 兄き 9 ζ" 保。 < 7 Ø 死し 紙が な 0 其を 衞營 懇な 死し 典書 精い 遺る を 時は 後。 は 兵長長 請が Ø B 0 神に 以為  $\equiv$ 髪はっ て 益, 忍は 本なん る す 氣雪 7 あ 批 十 0 る 討し 國で 皇かっ 何智 を 魄さ る 七 前汽 CK 健な **V**Q ح かっ 勤に 思え 年ねん で が 17 17 處と ب س د 分か 6 そ 3 B あ 六 軍公 Ø 六 月の 手で 本な 萬品 で 助等 7 9 n 人り 務也 能が 段を 部差 あ け 居る 分だ 72 で Ø を る は た B 十 み 在り 回め B B 來で が 決ける Ŧī. 17 で 候 た。旅 願が 問見 是 5 5 **V**2 報ぎ L 日岩 連ね 書に 敵で 順る 3 師し 7 付け名い V ЯZ 国だん 情さ 兄を を 總 Å て 0 又发 長さ は<sub>ます</sub>( ば 出だ 攻る 保ず 手で 5 17 御ご す。 な 劣き 典書 17 لح 紙芸 安る 6 迫號 す b ъs 心儿 12 を

W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.

見<sup>か</sup>て

可けんてりや

可以

來て私に

は

至し

極で

好』

V

لح

思数

露

(709)

Z

0

0

終は 件说

5

¥2

中き け

に い

聲を B

安学 て

少将

條等

圣

7

B

付っ

旅』 V る رلا دلا

Ø

昇ぬ

せて、そ

国だん

Ø

高か

級き

他た

轉え

じ

と、軍が 関長がんちゃう に繋え ع Z ら、でん n 思な と懇 司レ h 級き にて、のない 令官から 副官が 話や は 意だ で 伊ぃ と云ふので、友 旅』 さへ承知なれ 12

か

ら、此話 に Substantial

は

地がった。

けんと刎 安少り Z) 費ら  $\mathcal{U}$ な Ŋ 랓 條ぎ す 和 す る 付っ か 伴ん が、ひ と 云<sup>い</sup> 5 で け の オト第軍 た、 其<sup>を</sup> B 遣や

b

Į۲

な

9

· 7

は

何ど

5

處へ伊

知ち

容な を

伊<sup>い</sup> へ 地<sup>\*</sup> 手<sup>で</sup>

紙な

副官に つて居る 女

に は 遣<sup>\*</sup> す 5 n

٧Q

謀りちゃう 添へた、将軍 と云い て す が ひ 切<sup>®</sup> か、そ 何な B

0 n 知し は 讀り た。 つ。 اک 5 h は h 顔な

参謀長 へ申請 副官を 0 運ぶま ば、何な 後す z 呼ょ書に 任に 某場 んで、詳 時影 が を 71 いと答 出栏 でも遺らうと云つて來 保す 進ん 典が L 級点 た、然か を L L へた。 迎影 7

く事情 やらと考へ、師 一應習 を 話 は な で

は許い た、由る L たが軍 山, た、友安旅 7 旅 が 裏だん 一司令官は 團だんちゃう あ 照ってわい る 女 團だなちゃう V と 思\*。 7 級な は

n

0

書は

交が

が

あ

12

げ

7

掲さ

御世

行が

趣。

#

札る

誦さ

益\*

御

清が

արտանանանանանանանանանանանանանան

常さ 生が 團だん 已 之 無 行 付 貴 御ご 不。 ナ 腹ぎ 1 = 面沒藏等行為 目。申表示 於が人に 御で ラ 懇ん 頼ら テ 少さ ズ 意い 職れ 陳々之の 月 迄ま j ヲ ۸, 草 塚な = 忍ぬ 候 長力 任歌 H F, 得え セ 又宏 候 ハ 此是 御ご 來は 小さ ۸, ク 虚かなりよく 隊長ないちゃう 1 第点 第点 ٦٤, 不ぶ \_\_ = 具、機等 面が ヲ 師し テ = 御と 團だ 本党 ŀ ヲ 探ぶ 高か 人怎 いなり 小さ 用岩 級な 3

當を 武革 讀さ 次じ實に時に御さ 者と 人に 盡に لح 本なん 少な療が 共島 人だ 之の為り 12 12 之の 際。邦か 軍人 不\* 御ご 家な 本党 困る大な 72 0 隊 長ったいちゃう 副なった。 復さ 意。却。慶か 被於 リ 面が ・ノ内情 而の御が此の 下和 モレばく シ 目员 事一存 已产 死し 候 時景 エ \* 御ご 後で 得之 モ 偲と ガ。 原党 ナ 打ち探いモ 内ないのない。 家な ラ 木等 1h 用が 本なん ズ 本党 之の 申出って 小さ 人にん 人允 軍 復さ 儀 モ 歸。 生せい 之。 æ נע 間だ 吳れ 儀 無た 稍 貴智 候 1 ら 之智 志し 由に儀ぎ 於る 是な 團然 少さ 原がある 事と E 聞意 小さ 迄そ 副さ テ 相数 及北 生だ 官於 = = モ 1 願が相談 海でまをしてし 叶如 候 千 行物 送ざ 1 候 成な Ŀ 就る 萬ばん 御ご 丰 9 可すべく 右翼 候 掛" テ 不な た 間が小ります。 御を是れ 候 可。 堪な リ 上き 選な 返え

希

典

そ

0

四

度が **%**:

目め

Ø

手で

紙が

١٢

は

副官な

Į۲

適な

當な 12

人だ す

物が る

なき

12

付っ な

き、常 9

分さ

Ø

中さ

Ł

み

す

3

頼な

な

瀬なく

0

口ですじゃう

を

質な

せて、三

だ

び

み

使し

者は

川だ

L

た

が、そ

n

で

B

纒は

ま

6

ØQ

四

度な

目。

اك

<

相等

安旅

團だん 頼たの

0

容さ 0

謀ら

補吐 を

ح

′

た。

乃

け n 友 安 友智 賢 臺 尊

を 遣き

て話に 木 安さ 大 少りとうしゃう を 將 は た 筆 が 何ど 将軍 5 蹟 Z) は 承が知り 7 保拿 を 典は せ が Ø 助等 友皆 け た Ż> 5 は そ 再充 n び 片な Į۲ છ 道な 屈ら 四 里り B

山 П 縣 有 末 直 佐 氏 せず、同 藏 あ じ意 る處

馬を

C

0

0

.フ5

1416241521524152415245245249248 馬き لح ، 動記 لح 25 送ぎ 7 が لح 7 貨が が 必 ~ 居 2 る な 友は V 2 v < 能で 安计 3 ٨ 典は 借が な 12 L 更为 Z) L 将軍 少り 中毒 É 0 た 0 は だ 6 は な 7 何い 馬班 25 で 2 7 17 及是 は る 0 馬を 此。 あ 時っ は 用まば 具。 Z) i 0 で 0 來曾 歡 馬き 見み が ¥Q を જી 0 あ B 갖 lζ 0 た、此 あ لح 送さ る 乘の CK 相言 る 榜艺 を L 知し 借か か 思数 5 n は 談だ 當さ た 9 0 n て、 保\* の「當たる 云い 分がん ع 5 古る ¥Q ØQ 0 5 9 УQ 将軍 貴 7 72 そ لح 太 纏き 0 V v 内す 樣。 思够 何ど 典さ נע ح ば 캎 分だ 0 0 を の 心が 副官か を 誰れ b で 9 נלל る の 5 た 旅』 す 司し 72 b 種な 穿は す 0 で ٤ と云 處と 馬き 圏長さんちゃう 分な V る る あ は B で 副令 が あ L 部二 7 لح 12 0 な か おり 將軍 官がん 近が یر لح 居<sup>z</sup> 乘の は 12 か 0 使が た、たれ 自じ 72, 4 云 لح 0 0 0 粉水 分だ 7 **%** か 9 は 12 L 72 b 來會 遣\* T 0 ح 第点 が 7 心炎 直差 保計 馬き 破ぎ 配ば た は n 17 9  $\widehat{\Xi}$ 任に 典な で は 0 n 17 Z) た Ë 保す لح 戰な 係で る 馬出 5 保拿 務む 頭き 0 と 從。 尋な 25 馬ば 典け 線を件に 具。 沒 典は 0 短が 具。 0 0 لح は 中ち z 額は 12 命かっち 卒を 72 旅 を 真っ な 送さ Ø 圣 v 国だちょう か 送が 玄 z 17 保計 \_\_ 9 0 L 7 て「旅」 縫丸 7 典は 頭; 取さ £ 5 9 将さ 來會 ĭ 7 9 12 は は 0 そ いいなっとう 旅 た。 馬。 h 鞍。 來で 11: E 力 軍 せ 要なんちゃう ~ な を γQ 72 0 17 3 馬ば 置を 邩Ž 用数 乘の 物。 る せ

を.

V

具。こ

る

圣

(713)

切ち 5 ょ 12 ţ 第点 7 < 大器 時じ 間。 山粉軍 判法 7 軍公 の 12 情況を 合き が た、同じ 9 日ち 0 は た。 **ガ**ゔ゛ 統 時じ B ク 早に 木 17 轄か D 将軍 す ハヤ 國で 旅』 る ٢ 順記 我が **p**; 0 ŧ 太な 軍災 ン r 将ません 世世平分 落だ は 一代だ 洋き 不多 第点 7 足さ 0 0 そ を 配ば 感な 下" 艦ん が 配ば 隊に 精が ず .漸沒 が 鋭な る L 進と を 41 た ば 航がる Ø 北灣 z) 17 加益 は 行さ 6 L 此。 7 2 て は 時g 來〈 せ あ つ て る 7 7 0 吳、 あ 72 來〈 لح 0 n 夫れ る V 等ら た。 る そ አ 事じ Þ の n 關係は 實じ 12 5 が أك 引 ع D) 替か

き注言 温度 る、旅』 ら 地ち 5 友も 安さ 意い 圖っ لح 團だん て 長さ 旅』 心是 لح 寡れ 氣ª を 園長 長 薫紅 言ば 作? 配ば で が 居る る Ĺ 陶な て 見み ح 7 た જ لح 랓 難が ح لح 居る 無む 衣き 0 12 **;**; た 理" とに 服る 7 下点 處と 得 强じ 17 Ŕ 親常 食り 成長さ 意い が Ŋ 好ゥ で、往り 非で 17 筃で 物。 12 が常っ 副なくれん し 費ら 0 12 た 人で 4 ( の 好賞 青が 無些 2 専た 年将 頓着さ لح 成さ لح 來で は、 家が 績さ 校がっ 12 な 處と を で 0 誰た で 驚き は、最っと 何だ て" あ Ø あ 目め か を 0 め L z 12 7 0 17 B おきない 軍の 12 た せ b ょ 警け が 7 ょ 將言 動え 備o ઇ < لح 4 静っ + 軍 務む 見み 0 吳〈 變~ 分が 0 Ż 子で 12 n 更かっ 成な 17 *†*2 夫゛ 似比 績。 な 遣き 人に 7 ど لح 7 が 居る 랓 17 0 何だ 0 72 せ 間がだ け 性が は 樣な h 最っと と云が る で 質ら あ は B ょ

は、 6 兎と 早は は 結け 利" n 居る 易 波だ < 果な が n \_\_ 亚ブ 旅順 我が 羅ザ 案を 角。 向か لح 鐵る 兵心 外的 的~ B 12 な 道答 を 軍な 艦ん 洲岩 餘上 لح 增多 る 17 は 其を اک 際か 片た B 單な 様な 12 0 Ż Ø あ 敗は 7 か 付っ 7 7 線だ 敵き 17 北京 遣や け 來で 3 隊に 旅』 見か は 増さ T 順陥がん て、 此。<sub>ち</sub> + 0 B る 列な あ 加加 Ŋą 2 必なら 7 此さ す 不ぶ 車や る 萬る 幸か 落さ 來智 方ら \* る 0 נלל 活っ 5 前へ 7 中ち لح 0 を 0 女 送卷 は、二 我が 動 12 加か l۲ る Ł V 7 兵力ない を 兵心 敵。 る 勢は て ば 0 太 を ح 始じ 0 倍ぱ 12 は Z) 輸ゆ 事员 定なながる 以じま 送りよく 見み め 艦が 來き が は 9 塚な 殺さ あ る ч 增益 て 我が 吳れ 文 車 12 が 0 Ż 引 軍公 n 0 . 形たち 違が 敵さ 勝ち 7 ړر ば 知し 12 海にしゃっ 來智 を る を 取と せ Ø を を n 現場は 引 な Ŕ 得, 返☆ た た 9 ね う と す Ł る 敵き 3 易 7 ば 0 v す 實じっ 殆に 受っ 見神 ح h な 0 0 لح け 云い 込<sup>c</sup> 兵心 か だ بخ 5 權な る 力是 ع ら 豫よ はたとん な لح γQ 17 9 み 我於 腹さ け 7 が が 高か 想がから な 結。 軍な 背は n 來' な 増ぶ 局, を < n る、 又tt ば ば Ż 複ざ 括 7 0 敵な 12 v 港か る 線が 危音 0 敵で な D) 9 あ 手で 内な 6 海が 5 割り لح 7 0 機智 8 同どう 居る た 受う 軍な は 12 12 ¥Q 17 \_\_\_ 日岩 様き 占し け 潜を 夫れ か 味み た る h は 5 B 方た Z 12 め

+=

Z

ح

野軍

は、何<sup>ど</sup>

う に

多

7

 $\equiv$ 

高かっ

地を

を

占りの

7

Z

ح

17

親が

測を

所に

Ł

置な

+

八

0

榴り

弾を

砲は

7

港かっ

内ない 7

0

軍な

艦が

を

撃っ 0

5

J

べ

ζ.

書が

を

办た

C

た。

た、 御<sup>で</sup>

臨り 3

Ø

議ぎ

多路

肉に

弾だ

<

z

傳え

き、冷な

0

後を

を

誰なれ 席も 沈ら

6

<

珊紫

か

2

た。

主ゅ \* 2) 起ぎ ら 12 此で 義誓 酌 此る 引心 な 9 n £ た、 或<sup>ぁ</sup> 中も て Ø h た 9 受, 7 あ 時曾 て کاآ 事に 遙か + ર્જ け 居る る る 内ない あ 日で z た 0 閣な 17 月かっ 先だ 隆公 0 لح 9 せ ~ 下の 帝に が 御ご は、 Ξ た。 る 前會議 旅』 日 " 陛い 問え Z) ご萬ばん 下が、此の 順攻 と柳葉 題だ 33 歳さ 來<sup>會</sup>· 12 を祝し た、三 な 撃き せ で ら g, 9 事と が 軍に m を 或<sup>ъ</sup> 7 餘ま のいとうとう 72 聞き る 時旨 女 閣な し 46 12 軍な 召さ 員ねん 長が ` 忽なな は 司し Ø z CK からくわん 陰ん ち 口台 n 鬱っ 御覧 7 נע Ø と、 **乃**の ß 座さ 万の を な 交が 士<sup>と</sup>・ 木\* 此で を 木将軍 窟ら 起た 迭っ を 事を Ø た 呼上 が Z 中な せ X 持。 せ で、鍵が 6 戻と 5 Þ 0 戦がられる n 出だ 5 L 詰っ な 7 Z か を 開る لج Z n لح 办言

繋っ z 2 n 7 ば ج لح Ø) 7 、旅順占領 戦な 12 あ る 0 0 見み C 込<sup>て</sup> あ み る は

立た Ż 权 **乃**° 水将軍 の 苦' 悶え は 譬と አ る 12

物。 が な

能で 瞬けっ 沙沁 幾く然だ 直 度が لح 第点 17 Di 起た 敵な 多能 9 軍 無也 12 < た は 理" 取と 0 内がいから な 6 犧 戰公 返ぐ 性が 爭a  $\mathcal{Z}$ を 0 n 拂筒 み た 0 を 受っ 7 夫ねた あ Þ 結けっ け る 此たれ 果的 7 z) Þ 友は 5 然。 て 安す જ 味み 死し 旅 傷がると 任宏 方が関な 務也 0 0 苦' B 手で 0 續で 重號 戦だで、 46 v は ー 時<sup>じ</sup> Ø 出て云い 12 る کم 苦 然が ば Ó B  $\equiv$ L か h + b 高かっ て 分気 b 地\*

居る

た

0

補性か

元点

から

な

0

12

を

奪だっ

取し

L

٤, 線だが、 0 'n は 為ため 3 て を 巡視 は 中き 17 Ø Ø 0 い の s の s 版 長ったいちゃっ 居を み 祭ぶ 報は خ を 日ら 告を ら 珍が せ h 捨す n 5 5 を ħĺ 17 な 参え 5 7 間智 な し n 時台 る V V た、 日<sup>で</sup> 謀ば 只た V 12 皆<sup>A</sup> て、 は 事を を 今ま は 長な 煩な が 乃の て 頃ぇ 何ど < 慈じ B 部等 は 同等 木普 5 我れ 愛が な 上\*, す は 軍が Z) 41 園えん 眼め V を 0 司し す 合質 Ø. 満た 愛も لح が は る とかったい 楽 勇ゅっ そ す 氣智 眼め を 見 る a a a a の 毒<sup>ど</sup>く 氣ª 0 る が 油ゆ ٤ 巡师 絶っ 深ふ ح 視し 倫ル すべ لح だ V す 心。 子で 0 لح せ せ る Ĕ 軍允 を 思え た、 平っ 6 Ó נע 司し 事を 推ざ 如き は n 5 で 令官ない ちょくかん 量が 生ね < n 12 あ は ع 統計 思な た 9 る 容が 解な 0 は 0) 7 0 は、 と、 五が 謀は 前。 n か 報は 6 徒次 軍光 で る が 告さ な 巡询 が 17 死し 5 軍が 司し < 脚は 令官に 司し 視<sup>ኂ</sup> ね اك あ 注き 令官なる 갖 彼ぁ 祝st す 意い Ó L Ø カ; Ø た。 S L 合き 司し 酒ぎ 單な で 7 لح 令官なくかん 9 を 騎智 あ L 7 飲っ 7 る

73

った。

ح

日ち

لح

な

かっ

b

露 の 露<sup>5</sup>

兵心

肉に

薄な

U.

日<sup>か</sup> い に 冬 な な **空**を |(東鷄冠山北 残っ d は二龍山砲 に 打<sup>5</sup> Ø

の 爆<sup>ば</sup>く

破は

を

0

た、 敵な

ح

n

な

n

た

Ø

堅けんるる

が、二箇まで

み ち 上\* لح な 堡は <u>量</u>と 臺だい げ

0 た。 要なっ 害が

へいないと つて、 陸り も一人の生存者 华 中等 ・ 後<sup>ご</sup> 續で જ 慢として青泥窪にナー月十二日で 二時大  $\mathbf{I}_{z}^{z}$ 動き · 一 月かっ 兵心 員なん 家な と 爆には 5 終は 發は毎な n 2 る を 日 ts 行な 坑\*ラ を 72 光がませい 大麓 残さ に上陸した、彼 ば 迫き 道營 Z) z つた、まこと を 掘<sup>性</sup> 中ちらじゃっ は な 寧じ かっ ろせいぜつ つて、同 指Ĺ 第点 9 た、 石 い 石 揮音 七 n اك Ø 師し と肉に 下。 切會 悲ぃ 開か 月ぱ 團だん に、 大耀 絶ざ 戦な + 北代 つた第三軍 を極い とが 七 以 海が 日松樹 道地であるよ 阪が 來は 人ぃ め 始じ Z) た り 交問 6 川淵 め ての大な の新た が、第となった。 山え 船点 と一龍山との間 9 12 らし て、どん 乘の Ξ 爆。 9 軍が い生が 發力 た 12 が、同等 ょ て、 属さ 命い りと 3 す て し + る 九 ح

で第一二龍山堡壘 破壊されて、今 そ 第に n 八二(松樹 Z) 5 續。 は 山え v 堡壘)第 て 二 第点 鈍E 12

ナ

ス

木

3 能で Z 團だん 旨の旅りない ક 時を 直だ 此で 然か 旅り n 参え斯と ム ラ る、将軍 順時 謀け ち , は 5 0 = v サ 刺ぎ 長着 要 當な 12 要答 其を jv. ŀ V 甚如 左ª 語で 攻; 寒点 リ 国と 寒。 0 Æ 夕位 攻支 陸 前が 城さ は 17 第点 0 風き ハ 3 軽け 見み 敵さ 如ご 旣® 切さ  $\equiv$ 海か y 日ら 砲は 12 一回總 怪さ < 定な ッ 7 ナ 軍な ガ 左 兵分 對於奉誓 テ B 0 y , 厶 天だ 0 司し 7 、旅順攻略 爾等等 計場を 令官、 答さ 攻き 険な 如な = 勅を 撃さ £ 準ゆ 足地 = ・ 将ってっ 軍なん 語さ を ラ 加加 沈龙 備资 た 1 ' بر 旅順攻略、 學是 ヲゕ 變ん 工を 痛っ 戦な ス が 任だ 更か 0 夫を 确は ア な 調で シ すれて 務也 機等 ウな l テ v 股が 兵心 É w ヲ 7 を 自じ 深か 金ん 語さ 旅 ス ヲ た 塗ま B 緩る 愛も 聞音 1 ク 湯き を 勇だ 臣 0 爾等等 長さ 旅』 行言 希は 5 努ど 機會 乃の て キ ŀ 順要 力 典は す 木ª **築**5 其を ヲ 同為 ナ セ 等り 緩る る 1 1 軍に z 月ば ン セ **シ**∕ 感が 寒さ 事を 時じ 勞ら 召さ 司し ゥ Ø = 3 からくわん 書く 激き 機き を 0 w 集が ス ŀ 所覧 恐 奪ぎ 爲で ヲ 7 ヲ jν 取し 4 得礼 察さ 7 期智 懼 ヲ ナ 日节 賜たまは 總を せ 得礼 乃つ Ø A シ y ス ね 事じ 日节 其を jν サ 0 攻る 木幣 テじゃっ ば 夜\* 撃。軍気 ヲ w , 72 攻略な ス な 軫に 為た Ø 司し と Æ 料さ 6 念な 訓旨 令官ない 1 8 知し ۲ 卒 る 成な で 示じ **V**Q 7 = 1 堪た 容ら 0 ح 功品 ŋ あ を は 般は て ع 斯で 易。 各な ヲ 6 聖さ あ カ; 望が 5 た 師し

精 百 神 彈 激 到 處 來 天 固於鐵 亦 驚 合 舉 圍 竟 半 武 屠 萬 旅 順 屍 城 横



2 た 将電気 0 手で 謀ば 渡れ た、そ Z) Ø 詩し は 軍人 斯が 宛ぁ て電気 太 報ば Ø て 詩<sup>し</sup> て あっ を た。 贈ざ つて來

旅

供

乃

木

將

軍

軍炎

は

讀よ

終さ 順

0 Ш

てか 有

ع

云い

0

72

其る

面影

iz 粲

大だ

決けっ

心儿

が

見み

乃つ 總さ 長き

木誓

将電気

は

次に لح

7

軍が

令な

書は

を

L

τ

V

ょ

<

\_

十

六

か

5

總さ

撃ける

を

開な

始し

す

る

日岩

發は

訓

電だ 4

L

τ

全ば

軍に

傳え

達な

L

た。

乃

25 此也 軽さ 旨記 撃が備が あ 隊な 射に時じ を そ を る 軍。に 撃は ょ 加益 ح 沙 へ、そ 澤な は \* 9 7 汰\* 山き 戰な 齊告 開き 野や 攻き L は あ 爭。 17 4 職な 0 撃さ 12 ょ 3 0 攻を午と 砲は 他た 砲は ح < が 兵心 歇\* 擊時 後で 兵心の 0 Z 戦だ H 目的 旅り 堡は 攻き は .... 0 線〈 時じ 塵る 間點 標分 團だん 前だ 軽さ 事を **\*** ( 12 12 及誓 砲隻 日じっ 12 12 先 を 立た 向が至がび 臺貨か Þ 知し 各なから 6 0 17 17 9 0 9 師し 7 7 0 單な 7 對な 7 7 居る 奮ぶ 騎き 我や 團だ L 優っ 居る る 戰な 砲り 山龙 割さ 進と が 7 <u>二</u>)k る 兵亡線( 砲は 兵には L z 龍 0 員る 制な を 72 撃さ لح 拜は 巡点 で は 0 相。歴為 山荒 受じ 東が 單な 視じ 効が 前に射に L 果物やうや 騎 本は す 後さ 軽け 鶏は た 活えれば、 戦だ る 0 を 0 行な 燐ッ 線〈 司し **〈** 7 ~ 現場 寸\* 指し を 分か 北麓  $\Omega$ 全な 巡り 易 部ぶ 定に は 更高 堡は 軍に 퀝<sup>ũ</sup> 手で 目的 12 壘る 12 る 0 廻き は 標。 士し攻る す 12 1 や、かんかんかん る b 燐ッ 12 + 向な氣を 時g 寸步 對た六 大麓 か 9 途。 師し 日ち 7 ね જ L 17 中さ 團だ 突ら 午で 破地 煙站 る 振る 壊が 撃進ル 12 草で 前だ ح 0 2 燐ッ B

た 山。 縣だ 大な 将 0 詩し は

居る 歸か ば ば ん、一 τ の ずと云 今ま 一龍山、松 は Z) 司な 部等 ح る る Ø 處と U 下\* Ø 錢 文 如你 b 話に 5 頃な を へ、 無<sup>t</sup> 箱ど 三 B で 何站 で 莫; 0 愛が 高かっ 無む て あ 0 を が 樹。 大だ た 事を す 聞® 言だん 7 あ す 9 地ち 駄だ るでは 司レ 今ん で る 山が 17 0 かっ 72 V Ø 0 東北 とかなら 7 女 度ど 軍 ع 部ぶ 分か あ 攻っ 使る 次将 軍 出て 鶏冠 は 費で 部等 ` 撃さ 云い 下办 9 0 投な た 他と る ず 9 の一人は は 5 を 17 た 十 二 将軍 0 げ 時島 拾き 山龙 使が 0 Z) Ŕ 氣ª 心是 捨す は Ŋ 等き 可。 2 す 7 一くれっ 0 は 事じ ど 取と 7 る 7 9 0 け た 部ぶ 居る لح 餘温 注っ 12 攻る な 0 0 9 / り将軍 嚴が いとうじん 空<sup>®</sup> 下\* 泣な 通流 T る 9 Z) 撃さ V 冬ま 12 **V**Q か る 箱ど 歸べ خ Ø は 合な 小な ^ \_ 事な 中さ Ø 0 る 叱ょ は は 略質 n 者の 態な É 12 7 Z て 豫よ Z) 第点 9 7 あ 思報 ø, あ ば 46 6 9 定で 72 V 事を 自じ 5 B لح 9 火。 0 V 馬ま 師し 0 今な た。 T 鉢は 12 ば人とは Ø נע 何ど 團だ 目。 現ま 途と 12 燐ッ n τ ઢ 6 て 的な は 降和 5 中ち n 寸ヶ あ Ø ž 盤なる 少さ 12 ど た。 を b 9 達っ 於が 云ぃ 詩っ τ L 0 II た L 火で ど 7 ^ め て 高が 軍な た Ø を 0 敬い Ø 崎a 費で 0 火で 禮な まことに 衣が 塚な が B で 置が 土し 嚢り ス٢ が を Ø す Ø 4 奪さ + る \_\_ 屯を る 納い 0 た 八 か に 将軍 l۲ n あ 高か 日岩 知し な

及ぎ

7

7

る

0

n

崎。か

山常

12

あ

ク

7

部等

署は

を

定章

め

た

が

そ

Ø

夜ょ

は

柳岁

樹は

碑

時

72

が

す

ζ"

Z

の

て

L

₹<sub>0</sub>

几

人》 老等 残っ 鐡る 6 山芝 ず B 死し b 見しきる 打っ 5 出だ た 中ま し 71 た 電流 巨 話や 彈差 手には が 旅 電な関係 話や 司し を 令な 持も 部等 0 12 た 大怒 女 損な \ 害が 微科 \* 塵な與あた 12 碎だ た け 騎智 7 兵心 居る 易 た 北北

0

\$

兵心

Þ

打っ 戦な 17 居品 保拿 死し + 0 た、旅ど 砲は 典は 詩し て 有 一でおっ 彈を は あ 軍 Ł 死 團を 長さ 友と 0 吟覧 + 無 た。 安さ 日っ 萬 生 旅。 は は た 誰 何 将軍 團長 長 午ど は 英 足 後で 此。 傑 悲 Ĺ.ª Z) 0 71 時景 b 副さ 取ら て 驚 F 官な 破は 書は τ あ 世 年 記® 裂れる لح 忘ま 0 功 不 を n た。 名 朽 呼上 る 7 是 表 事を 忠 此

0

能で

£

**V**Q

記

念な

が

作?

b

n

た

Z

n

は

保拿

典は

0

乃

h べて、 命が 層な 分な 敷き 書と II を ع 書か 0 Z) 地ち せ 下》 τ 室と 居る 17 る あ لح る 旅 鐵る 團だ 山芝 司し 令な Z) b 部ぶ

房は 0 司レ 令な 部等 71 歸か 2 τ 寢n

た。

切め

7

た

砂点

部深

だ

生物を ģ 煙は Ž うと云つ ぁ 何ど 命が 閣な 旅 残さ た 友は そ ヮ 始え 團長 長 があ 得之 た、深か 安寺 處で は 下" 0 9 旅』 助等 B た 破世 ど 72 B 咫ル た。 ア 豪な 園長 長っ 壊れ z) 御ご 乃の は < Ŕ 出て Z) 保計 لح 尺さ る 9 無ぶ 木質 0 掘牌 5 處と い 芥<sup>x</sup> 思な は、旅』 72 事じ か 典は 程は で 9 すと 何芒 度ど が ど て が 9 た だと云 た、さ あ す 傷\* 團だん 斬る 0 5 を b 全だ 兼が 叉な 邊心 Z) Ĺ 知し 壕が 9 ع 部等 が、 誰な 0 た n 5 ね 女 る 様き 沈紫 つた、すると が る נע せ は し ح ٨ 子す ع 殺け 程と 着っ 7 全が Ø 訊音 L 聲ゑ 傳え は 漸さ 減さ 25 0 7 V 女 v 弾丸ぐれん あ た。 Ł 能で た 35 令か 何だ V し 江龙 聲を נע ٤ し 0 樣な た 0 と 氣\* た、旅』 居る で 云ぃ 次賞 5 اك Z) か る た 破壊な ع 實っ 上海 た 12 لح だ 際い 處 又\* 潰が 保計 る 思な 6 團だん 9 9 長き ٤, せら 此飞 訊だ た。 つて居 典が **5**。 は た、 只。た、 に、 は 平的 Ø 0 ね 煙岩 聲る n 保。 た。 の 時島 地ち て、 平。 た 典は で 何<sup>な</sup> 如言 は 12 其を 分ざ が 破性 な な 處<sup>て</sup> 生い 烈な لح 塵と 地ち 9 3 v 埃み 人。 同ら τ 彈だ 保す <u>አ</u> 残の 居る 0 が 様す 12 典は 甚な ĴĹ 17 9 Z ま 中なか す、司い 為在 た の V Z) 死し 1 聲を 芥ェ 6 5 0 0 0 **%** 塵み r n 令な 書台 中が た

聞®

ح

だ

b

記。に

0

0

~

0

た。

木

人に 3 12 ば 出て 7 會る Z か B 居る n 7 n 5 ば 敵な 總さ た B て Ŧi. は そ 7 b 何恕 人にん 海が 聯な 0 0 0  $\mathbb{T}_{\zeta}^{\zeta}$ 要な 軍汽 隊に 利り 寸っ 機き 事じ 件次 司し は弱 砲 益さ を で が を 分が 落まれる B 多 終は 部ぶ な 塹え を 2 ま 壕が 置地 た 7 せ 危® は、五 B v 12 が そ ば 険な b 7 省公 بخ 兵心 六 を ح 胃をか を で 里, を h す 出だ بخ 送が B 0) 17 す h る 敵な 道为 は ٤ لح ح 彈だ 程的 忍よ す 彈丸 لح 0 が び ζ" જ 為ため 丸な あ Ø 打。 z 為な 12 0 か 送ぎ b 遣や ち 72 6 殺る ¥Q 5 ら 0 た。 5、保禁 لح 增多 Z n 兵心 あ た n もんない 人》 典は る 坑かっ 0 出て た。 道。少な つて を n 0 尉る 傷っ 書ふ ば は 後智 ب م 請と聯な け 人、 五 塚 長っちゃっ n を る

12 傳え 兵心の ね 今に 處と せ ば 0 Т. 25 催品 を な CK 遣や 遣き 師し b 促を 12 国だん 0 7 を L ¥2 見み た 司し z) L 7 Ŧ, 72 合な 5 居る 72 が 部等 n 7 ぞ 72 が 少さ あ B n 23 ら は そ 0 ど は 友は B 72 0 急 午さ 効 安靠 た 後さ 能物 17 旅り め 0 兵心 **%** 團だん 戦な 闘な 四世 無な を 23 眉。準点 時 か 送卷 で 9 9 12 備 此飞 7 72 火でに 0 來で 不如 0 0 特沒 て ØQ 點っ足を 村は 使し 旅 を < 上\*\* 17 團だん 如き生き 長さ 立た聯な じ な 除いちゃう 命い 2 72 は た 氣音 分か 0 0 て、 急。 て が ^ 師し が 談覧 氣® 保計 判別で 17 團だん 典は 0 な 司し 戦な 少き 手でい 線( 合い 尉る 紙が幾い 71 部等 て を 度洗 立た あ 持的 多 た

(725)

露

拔ぬ

自みが 彈箔 開け は 5 全が 女 突ら 軍公 L が し 保計 7 撃さ 0 恥\* 典な 然 見なる 7 < づ は し 地\* لح 旅り  $\langle$ た。

)質は

Ø あ

る 處

行い

た、

そ

ح

^

は

大な 7

L

彈た な

b

來で

保拿

典は

整る Z

す

る

な

حَ

1

來で 9

-と 云<sup>い</sup>

9

7

を

す

が

否い Ø

な、

發ける は

の

敵な

出だ 丸。

見艹

Z

思な

は

ず

B

指し

揮ª

刀を

を

首な 7

V

思な

3

Ø

で「 是<sub>れ</sub>

位系

o`

事な

を

恐ゃ 居。

n

7

居る を

何智 9

> 5 7

る

જ

0

か ح

云い

 $\alpha$ 

ま

團だ

長ちゃっ

急せ

が

Ł

ارح

V

τ

る

事と

知一

居る

る

此。

上~

機會ない

と 失り

2 7

急せ

す 任是 τ 友は V 急き は £ たなま 務む 安, ζ" 居る 所に 魔雪 \ る 旅』 0) 死し を 0 處と 圏長を 長っ 傷た 如だ 旅り め 進さ 團長 長 手で を 9 傳記 め 71 風か 取と た は 後ち 合か 待電 進さ n を 砂 驚い 堪な ع 25 7 h 切ョ で 命。 تع あ 婦へ て b V 9 じ 9 B 乃の ઇ T b た 7 7 木質 保計 女 が  $\langle$ な 任に z. L 來寶 少さ < 典は て **ガ**º 保拿 尉る Ø 務也 倒点 72 0 ع 事を を 典は Ø n 前で 額が 果はた 木がは 仇き を 答な た をする。 師し ^ L 少。歸か を 聯れ 尉る 隊にちゃう た 返☆ 團だん 72 2 せ 司し 後な は T V 令な **7**) 遣や 來で は た。 そ ح 部等 5 ХJ 何と n n n 5 女 を

L

た

て

6

5

か

ع

心光

配ば

L

た

ع

云い あ

0

た。

合な

は

ع 報は B 告 前。 L た。 Z) ع 尋な ね た、ほん +

を

7

詞と 事な た 私じら \* 白ら 申素 か は 井る L 今は L 12 נלל 容え 上為 語か 小飞 謀ば 2 げ 9 供がた は た が **b**; す た 處是 時為 副で 官肩 りとなってん 軍% が 典は 司し そ 戰な からくわえ 章や Ø 死しの 翌さ を 0 室ら 事とへ は 日ご b 何を伊い 行い け を لح 豆゚ず 聞® 9 云い た、将っぱっ 容え 12 V てら 謀が來き は が 72 n 軍が た 白旨 נל U は 井ゃ b 椅∽ Z) 3 5 子す 察る ILL 謀が 毒; B 12 2 7 ع ね اک 恁な た 會る 返☆ \_\_ n 白点 L 語ご 9 72 井ゐ 7 72 あ 女 容さ 保护 夢ぬ 9 7 謀ら 典け を τ 假於 少さ 見み 後ち は 寢草 暫に Z 尉る 7 を 戦ん n 居る L <

12

答表 Ø

死し た

ځ

τ

居る

L

7

め、 同<sup>§</sup> 伊<sup>い</sup> 残れ 念治 話や 7 高か な し 居る 地ち 脚。夫 が た た 5 少さ 2 處表 17 将さ **乃**の へ、旅』 0 あ 木質 時 0 は 少さ の受じ 團だ 7 当な 長さ軍人 尉品 時じ 話や 只な Z) 司し 第点 今ま 者にら 合い 買え は保証 部ぶ と<u>.</u> 死し 白と典な 團だ L 井ゐ 戦な 0 た、将軍 二郎 死し  $\bigcirc$ 來<sup>2</sup>  $\equiv$ 0) 謀ら 愛え 事な 高かっ で 17 謀場 を 地で あ 申を て 知し لح 0 6 L あ 0 た 間なた 上毒 9 せ げ た 7 17 吳ՙ 伊い

來會

7

直

71

軍に

司し

n

ţ

ع

通っ

話や

した。

豆ゔ た

容え 0

謀は

は

電気

話や

を

以為 0

C.

報は 厨さ

令は信息の

部ぶ等景為な

道質指し

通。導

高か

地ち

戦な

7

12

す

る

اك

17

2

7

入い

لح

事だ

だ

屍点

を

72

居る 曝さ

中がす

保乳は

る

إكر

0

み

納ぎ

8

る

は

な

宜ま

L

<

燒\*

7

片☆

0

骨で لح

لح

せ ۲.

ょ

ع

法は

6

0 ·L

子し

0

望。 かっ

お

Þ

な

V

か

現は

h

Ŕ

幾い

将さ n

卒を る

幾い は

千

な

戰だ

死し 17

し 7

35

 $oldsymbol{a}$  ,  $oldsymbol{a}$ 居る 感な た 3; 保中一覧 る 甚當 謀が 後さ ず لح 見み 存え た て 事な る だ 申をか ち 0 が 副官 び ح 満る 6 Ŕ 将軍 死し ع 上声 足さ Ø 堪な は 典書男を何な 深か 6 げ 電が **V**Q Þ る n 12 0 主は B 話や 갖 L 處と ばたいない 耳 計は 9 < で V 形の 12 連ね た。 聞音 が 方於 将軍 ス٢ 中等 木質 思。 ح で 殊と か 其を 9 Ż 少さ あ 9 た 0 保計 72 は 尉る た 2 おいて 軍の ع 唯た 我が 地ち 典は が が た 幸な 子飞 云ぃ \_ 12 Ø 爾音 B 5, 減さ は 0 5 死し 0 Ŋ 限が す 氣が 體が た、 伊<sup>い</sup>  $\equiv$ Z) 17 将電が る 色点 لح 高かっ ļ を 棺が 豆っ カゝ を 云い 地ち < 0 棺が 損な 參え 居<sup>を</sup> જે. 17 は 0 見亞 じ 謀ばる 中き 5 L 納ぎ n Ż 滅さ 7 腹さ は な n 8 72 せ Þ 今は 0 で B た سي 5 z み 即で 處 9 6 死し た n で は 近為 ば あ ع 大次 な 何だ 行物 b 0 < 9 變な た < 材に 報は 寄ょ 17 **V**Q 将軍ル 水 然が 告で 暗台 9 戦だ を B が 7 Z) 場さ 只な 詮な 0 そ あ 2 < た 議ぎ 態な 0 b 今は

音調 調

랓

伊い

豆っ

度と

17

7

將

が 5 た V 0 Ø 遺。 拜は 箱は 謝な لح ح 保拿 ₩<sub>f</sub> 要ぃ 中さ そ ع 典書 Ġ 骨ら 罪が 努 話や 尉る 12 0 存と を 納い 時氣 友は 様さ だ は 12 な 0 め لح 候 如ゆ 斯か け 遺る 静ら 骨ら た な n 安等 0 位。旅 次言 諭さ 手で が 云い 5 n 物が子で 7 0 17 時 紙な ば 處と夫ふ 74 取る 團な 9 L 12 長等 愚。 晴ら を n 7 7 兵心 誰たれ 分だ 人に 7 9 明め 居る 來寶 は 息な 送\* が 戦な 卒さ 12 Z) 0 7 却分 置を 萬點 7 保学 之の る 死し 12 17 0 手で 典け 遣や 許。 吳〈 好か 72 7 中等 L 遣や V V 将や 生 之の れ、と た 時じ 'nз 仇き 72 n 7 n 飾っ 將や 費の す z 命ち لح は 0 は 届は **益**\* 将軍 軍 る 5 あ 12 な 切め で 云い አ け 付き 人と لح な 2 御 Z) 0 7 あ ዹ た。 7 何能 齊。 勇ゆる 7 保拿 が か B る 0 保計 無な 5 藤ら 凱ば 角と 健な は 典は D) で 0 過か だ 御ご け 沙 少さ 旋だ 次ご 典は だ b あ 煩な 日じっ 汰た 佐さ لح は H 友智 n L 0 0 を ば が 25 思報 な 來は 様さ 戦な 安さ た 却公 御ご な 死し 助华 中等 燒\* あ 急き は 時は てき 将さ 静い 勇ダ 7) n 返沪 L け 0 V 東島 7 子で 戦な 事じ 7 7 7 た は 了と 軍気 京き 夫が 之の 保拿 は 縮し 23 由っ ガの 12 御で 7 木警 典は 服ざ ^ 困な人は 來曾 将さ 歸か は は る 12 疲ぴ 0 た ع 軍 B 候 祭 血が 私む 袢だ 副さ る 官記 事ら 思数 實じっ 統計 办 其を 面が B 慰る 會的 17 無た \* 殺る 0 12 2 12 他<sup>\*</sup> 遣\* な 72 す 何是之智 問え 絶た L n Z) る を ゃ 72 は 0 Ó 大次 だ 保拿 副で 慶け す B か た 典な 桐凯 用も此る ね ま 同智 か

從

大將詠及筆 寅 治 四 + 四 年 +

月 4-H 鲁 17

b

不認 相な立ず

候 得

共g

彼れ

اک

取占

b

好き

死し

處と を

得礼

たる

耳%

ならず名譽

Ø

班に

列な に加品

は

b

愚。 父<sup>s</sup> の 面が見り を 聊 か 相な 加益 へ候儀 更高 に 遺<sup>a</sup> 憾無之存候間御 猪 原 貞 放り 雄 念被 下きれたく 候先 は 御知

氏 藏)

回な

な.

<

突き め

野き る

25

無な

か

0

た。

抵い

抗な し

す

る

そ

n

で

华

前だ لح

+

時じ

נע 7

6

幾い

砲は 7

を

休学

居る

な

地\* 保拿

彼れ

旁な

時

・御何迄草

々くがくの

此是

候

敬い

具ぐ

に、将軍 典は لح 7 જ 17 赤りの 5 死し 取と 友 仮が 覺が 安 ッ 戰法 **V**Q 6 四 ع 川霊死し 悟さ 9 好な 賢 月 ઇ ع L B 死し Ø 兄 四 72 光が 處と 9 日 Ξ 輝。 で を 尊

自じ 底を

分だ

と、 直っ たどち を こへ重な み 17 を 砲等 十 12. 小さ 見み あ が 得~下 **b**: 銃さ 閃き せ を 日にち 9 た 容が 打。 h た、 父\*\* を 0 め し く、將軍 戦がれる と 云<sup>い</sup> 易る 亂え D) ち 子<sup>で</sup> 三 6 射や 71 か 成さ ُح ひ。 愚 H は 一人潔く た 功な 7 n 何と は 瀬 強い 此。 か 5 父ふ 0 初じ 方。 見み 6 て 8 0 込み 17 突き Ø 討る

あ

2

72

か

と云い

፠

と、未

明に

 $\equiv$ 

砲は

撃さ

775

たったがん

間だ

敵す

は

壕が 6

17

没な

n

な

撃さ

7

B

ょ

'n

b は

9

思紫 動え か

9

少さ

L

希

典

9 B V 9 太 Z で

筆さ

0

あ 0

9

た

Z)

兩等の

息を

殺さ

を

死に 6

て、

0

萬な す

分だ

を

5

面が

目。

を

か

相な

加益

聊

7

種が

41

評さ

定氣

を

L

τ

居る

た。

遣や

る、第5

第点

-1

の 阿師師

園長 長

B

來、

る

ä

5

L

7

伊い

地ぢ

知ち

容え

課っちゃう

0

周ら

圍る

を

取と

b

卷<sup>s</sup>

幾い

V

一謀長、福

島は

容え

謀ら

天上

明ぁ

7

度観測 是世 は を渡り 非觀測 由さ J. 早は 未 n τ Œ ζ 明的 第点 بخ 以小 は 所じ 其を 、将校がラ 激ける 處で 後で 七 所じ を 破壞、 に製製 師し 昻か を 0 0 攻る 團だ 作? L 全だ 澹れ が τ n 3 撃さ 部等 全点 居る で.ニ た z. n 所じ る は 減さ を 72 5 7 発に 鬼<sup>き</sup> b 置ぉ 0 L Ŋ, 氣ª 三高から 覺が C V V 早や て、 塞。 死し 全だ 悟ご < B 傷き 地\* 山ぎ ら \* 0 < 人と 17 L 以為 た。 敵す 内ない 堡等 没なな 72 7 艦が が 壘る 0 到於 突き を 死し 要き 掩が る。ところ た、然か 撃げる 部ぶ 撃さ h 益" と 沈た で を 0 攻き 大だい જે 開か 12 せ Ž, 屍は ţ 撃さ 랓 始し ż. 部工 だ せ 分が 0 n ょ 目的 喧嚣 山常 そ た を l 的。 が 破壊なれ 4 顧さ V築き < < を 慮ぱ 達な £ ち 5 云ぃ L L 敵で す 到% 9 敵で 7 た る る 72 は 弾箔 此 彈気 處と 此る 居る が اك 0 の 至な 12 為ため 時旨 b 來智 ع 血 4 b 12 7 は n 将軍 お 軍に B ね、そ 沙片 打。 な

0

ち

け 放は n た 頃る 方の 木\* 将軍 は 高な 崎a 山雪 出し 馬ば L た 玉紫 總さ

び

る 敵。向い段流 7 地ち 高かっ 叉な Þ ځ 地ち 流享 石い B 46 10 9 突ら 方場 石" 叉點 72 が 響い 鞍る 塊紅 7 甚な 軽け 0 味》 頑な 翌: = 部ぶ 西ば を 奮 < 0 飲た 迫き V 附ぶ 攻; 投站 高かる 72 南智 强等 進と な は 師し は 日っ 地步 2 近為隅勢 撃さ け 12 る し そ 團だ 從だ 長さ 午さ \* 家ない 合ち 抵ぶ 0 72 0 12 n 頂上大 占領領 前だ 中等 向か B 太 抗な 中なか 12 は 9 を 17 0 Þ رر 12 7 関が 攻 U 時じ し 東 12 2 至な 7 B 我が ま 撃さ 逆。 頃を 部第 北符 لح 退な 東剝 軍気 家な 2 3 長や 却 7 優ら 隊に 72 北等 分ぎ 隅さ 襲い 現ば 0 n 防ぎ 地\* せ 損ん 勢い \* が 阴影 7 は 0 L 12 占領領 敵な 7 位.2 害な 職だ な 機等 ¥Q 12 益力 向な は弱他 敵で 隊は を 突 來、 は 彼で 向な B 9 る 次し 12 兵公 固さ 我が 撃げ L ^ 9 加益 7 が B 敵き 守じ 第点 進さ が 0 を た 0 72 は 、衆寡 間僅か 手で 授系 0 弾ぎ す 17 る 續で め 九% 17 兵党大党 る 新き 行か 家な 進さ 0 に 部等 敵す が が 0 手で は で し め せ 到智 分だ -|-漸 雨あ み を あ 12 着 ず、 折ぎ をなせる 爆ば て 加益 米1 日号 < 號が 0 る 裂的 Ŕ 援急 突に 12 が 没点 L 合い ^ Ιζί 7 角で 彈箔 72 5 兵;; ば 前だ L そ 幾い を 0 12 0 間な D) T n 後ご L な 到なると 降ぶ 千 投 て 12 72 断だ 9 山え か 突点 時。 0 げ る 無な لح 頂雲 は 5 鱶ぎ 間な 爲# は を < 管は な 12 は 逆~ 萬だ 性が が を 待事 0 突き は 敵。 突貫、 を b 歳ぎ 突ら 7 J. 0 襲い 進ん 0 逆 捧き 7 Ø 進ん を 爆光 山潭 砲等 し 裂れ 頂言 聲る 居る 72 げ 襲い Þ L 續ご 7 天だ 7 た け 彈だ が 3 12

た。基準 8 掩る 後さ 取ら高が部が 手で て Ţ 漸さ 蓋が 再ぷ 地で を か 7 ま 0 12 戦な 揮き を 得な だ 5 攻る 7 攻; ح 人い 効が破け 撃け ず L ع 軽け لح 太 隅さ n 壊れ 體別と 加" 元ば を は 日号 v を 12 72 處 猛っ 0 五 か 入に 氣® 開か 取员 残れ 現象岩質 で 烈力 日\* 6 す 0 涸が 始し 返ご 念為 頂き 石\*\* 休覧 は る n L 至し 量な る の. 四 U 突ら 午さ 養\* 攻。 悲り ž 日" 0 T 72 極ご 撃さを 粉な 前だ لح 路っ で 惨る か が 空間 ま で 見み b 粋ぶ 七 て 攻き 中等 何智 あ 0 Z 狀紫 7 す 時じ攻突 路が が 0 我が < 0 9 0 死し隊な 目的 步<sup>ta</sup> か 撃さ 兵心 時g た が 兵分 中ち 6 を 掃き 骸゚が B は 俪 0 0 死し 第だ 始に 中な 除<sup>\*</sup> で 何ど 當る 味み 團だ 分 埋ま 傷さ 長 此 + 6 랓 を 處で τ 方於 行な 連れ 9 兀 敵。 す 9 17 5 敷すの は 渡れ 日っ旅 જ た る τ 太 居る n 七 諸に 直に す 関な 又また 諸に ح رح 足を 千. る γQ 家な ち 0 長等 猛。砲は 程と 餘上 至な لح を Z) b 12 JE.\* 旭雪 12 z· 回於 烈な 臺だ 9 人い で 人に 疲゚ U 川がは は 決け 17 ł۲ 72 n n あ لح 磐き 復さ 湾の 榴っ 猛 る  $\mathcal{Z}$ 註き 疲力 Ļ 戦が 0 0 得れ 極 n 現ば 處 藤ら 弾き 火気 ^ 72 3 ~ 4 少さ z を 陣え 區〈 殊と 計じ 72 n 17 B る 将さ 書が 陷 0 割ら 地\* な 別ざ 12 る 12 < が 増き 生世 Z) 射に L は  $\bigcirc$ 0 2 至な 又表 第点 す = 維ゐ 加\* な 付っ 残れ 7 7 兵心 は 高が 持りつ Z) Ø 居る 僅か る 忍に 12 師し 味み 地ち な が を 72 兵心 z) 耐力を 團だ 方\*\* 守いか < 後を 易 12 12 b 注で る な z) 戈に 0 0 0 西ば 事: 止\* が 兵心 砲馬 9 ら を =

2

اك

更意意ない

占な場合

し

東島

matanakanakanananananananananananananan

戰な 0 死し 詩し 2

0

後な

を

は

此で 血

0 覆

鐵

る。

0

み

を

べ

た

は

を

時気

述の

事じ 時じ を 占りなった。 3 此飞 し た B L

た

0

難なん

攻; . Z

不ぶ

落さ

Ø 12

要え

Ó 爾 時 靈 のおうでん 山 嶮

いい

ዹ

る

71

物の

な

か

0

た、 彼\*\*

Ø

有いっ

名が

な

歡や Ш 喜 豊 山 のよう 高か 0 形 難 ジ撃、 地\* 記書 改 念ね び は

爾に て 萬 男 あ 人 子 0 齊 功 ع 名 仰 爾 期

無む 呼」 克 言えぶ 靈 ţĮĺ Ø 12 艱 儘 至な 此る 詩し

将軍 7 示し 25 将等 軍党 72 に 會<sup>®</sup> لح v 3

書が戸の

つて、 事に で 曲さ あ

لح Ω" 北京も 隅。退な 謳た 12 却 辟。に は 易き 突っ n. 進ん始は 72 = T し 西ば  $\circ$ 敵さ 72  $\equiv$ 南な は 0 隅ダで 高かる 次し 第点 地ち 0

害が と 力\*s を ŝ, 始じ 部流 を め 協さを 第点 72 z) せ 七 7 師し 5 領急 團だ 翌よく 鞍え 日号 部汽 の

手で Ø 附か 12 午。 近き防ぎ 落な 前だ ま 禦 八 7 工艺

役 を 決っ 忽ちなり 軍公 将來 た 敵な 顧かい 肉に 0 爾に 女 行が 運え 震い 震が は 敵き 弾だ み 0 命い 光為 す 12 る 山煮 ~ 17 所と 山龙 Ø る 奪は 續っ は を 明る 在ぎ Ø 占領領 不ぶ ζ" + 次し 頂と ح Ŋ 批办 ま 第点 利 17 一のなった。 لح 回か で \* ( 前だ 肉に は z せ か 彈た れ、風雪 忽ちな 5 後さ 弾だ 目炎 4 を 十 رر n 5 幾公 見み Ø と 危ª -1: اك 雪っ 以為 72 + 中な る 打? 回なり ٤ 日ち 有いる 7 機等 旅』 کے Į۲ 2 順港 買か 初览 旅 利り 12 な 收ぎ ح て、 有\* 順港 لح る ひ、 飢\* め 迫な まる、そこで觀測 7 を は 0 Ž な た 咽っ 内ない ク 知し 渇か 6 同ら な た、今ま は掌を指 る、将軍 と
職か B ゆ 山る 喉ど ず、漸 る Ø を ひ、機 載か 攻る 扼さ ま では 軽さ が < 難な せ 限開他 満れて 5 71 辛に を 所に す 開かい 暗台 書( 如ぎ n Ø と戦な を 甞<sup>tr</sup> 後点 7 始し た < Ø 黑な に攻城砲 人にん 旅 L 笑系 0 7 順時 め、一 間ばん ひ、帽が 7 あ を 中も 要 Z) B る、市 漾さ 12 ら、今日 彈ռ 散る た 同な 寒さ 弾な h 街" た 丸\*の を 占領 關か. は を ٤ 据す Ø 問か 鑰 あ、ど 有る 打っ ひ、突ら 至に し 理点 9 を 握的 る か 7 た 7 あ が

が

追が Z

41

12

<

る

0

て

船かん

隊な

0

静な 0

養よ

بح

修り を

لح B

を

為な

す لح

べ

<

\_\_\_

時じ た

佐a

世世

^

引也

\$

上事 **家**於

^

軽っ

0

べ

ح

7

郷が

隊な

は

旅順

港が

参けい

備。

緩る

る

ح

Z)

能で

£

, W

jν

チ

ッ

7

艦な

近き 東き

來 船が

12

O)

を

0

72

< げ 4 2 か 出版 ع 此で Þ b た 動家 前章 東島 は あ 0 な 時當 す 郷賞 0 ^ 公さ 海が 將や る v 12 会は 時g 軍 が 軍公 報は 將さ だ、と 柳湯 を 0 は 軍気 陸 出だ + 樹は v 戦な 房ば は す 月ゎ 隊に 太 0 0 司レニ 向か 슈형 が 0 親や 無む 敵で 分な + で あ 頓な を 艦ん 部等 日か 着。 佐a 0 全な ^ た。 減さ 立た 世せ L 7 た、 保牌 あ 0 5 2 事な 各<sup>上</sup> z 0 72 立た 繕だ n \* 0 勝っ C 逸ら 7 0 早紫乃の 7 陸 72 < 事を 軍が 木ぎ バ 將さ 本はない は 侧点 w 何もに 軍 チ 方。 多九 12 ッ 挨ぬ が 少さ 涌る 1 拶き 艦な 前章 感が 報は 家な 情 L L 出地 Ł \* た た。 悪な 0 迎於保险 L

7

易

٤

<

L

12

傾た

て、

海が

軍流

7 力是 が ŀ 逐 残っ な ボ 船だ 0 确は ŋ 敵で 7 艦が 軽け ı โ 數 居る た 對な る、 こ 隻は 全がん を 六 海点 ず 軍力な 撃き 日 \*\* る 0 大だ 残さん 沈き 0 正なって 艦さ 搜引 殺を 射や ð 72 を 打? が か v 行な 6 口をて ち Z 了是 沈ら 敵な n IJ で 艦が 干 め 日か 7 B 目り 僅ご 了に が セ け 12 は ッ 餘よ 7 12 ス 喘だ 打っ ば ŀ ħ な を ٦ť° 保な 6 出た IJ す 0 Ø ì 7 لح 號が 砲は 居る 外点 彈だ  $\mathbf{V}$ る کم は 見み 敵を Ξ 0 る 艦が で 0 砲ぎ を 九 撃っ 日か 艦な 騙く 5 中意 セ 拂筒 7 添き 12 艦に有い ス 0

役

## 筆 及 咏 將 大



(藏長部官法團師三第本山)

天心 を 加量して 5 \_\_\_\_\_ lζ 十 は は 袋な 持的 師し 72 ح 1 せ も及ばぬ 3 敵き 17 のはずない 7 越さ か 船は 年ねん 5 前意八 とい 同ぎ 艦が は 9 百 日ち 砲り 様まは の メ 太 になる、此の上 全が 戦な 彈汽 北景 1 闘き事と 滅さ Þ 砲きト へのて暫く かので暫く になっ は、随分猛烈を す る、要なっ た。 を一日ま は Ø 雨あ *b*. 日覧十 Ø

來會 七 狀されば 第版 破壊なり あ 如芒 72 歳む 克ょ 郎き 堡は 冬 ح 明常 る  $\equiv$ < + 壘る で 内ま \ ナ ク 治さ 贈さ 中さ 12 タザ 長ち \_\_ あ 12 ラ  $\equiv$ 與き = 0 田だ 豚な Z) 師し 時它 72 9 記書 在き 十 光さ全が シ < 團だ 12 念 間が C 七 太だ 員ねん メ 全が 7 る B 有學 三 面影 力。 す (隊長のないちゃう \_\_\_ Ø 年ねん 塚な 郎等 そ 6 日ら IJ + 員な が 0 --ds क्ष 其な 0 ナ 17 等,中等 間な あ 3 月ち 望さ 朝 感觉 卒5 尉\* 狀3 森8 川龍  $\equiv$ 動き jν y 0 12 臺だ は 射や 十 作。 ス + 11 1 た 立た Ø 九 + 勇ゥ 撃がル 八 圣 脇き 上办 由上 9 攻る 師し 年な 出き 猛 章が ヲ 日ち 贈ぎ 茂も τ 東が 治生 撃げ 勇だん は 功な 以。烈な 作 7 床\* 0 中な B 慕 績さ 外。軍人 將 テ ナ 鶏は な 方於 で b 敵。ル 冠が n 大だ 0 八 曹さ 軍 は あ  $\mathbf{H}$ 7 敵を山え 名は ナ 1 は 古む は 慎な る 砲は 翌さ 後を火が北。 恐動 ŋ 村な ٔح 重 臺だ が n 方は ヲ 保ま B 卒さ 治ち ŀ 0 12 奪と が ば 連ね浴 壘る < ス 守り 古き 方は 任是 n 取と  $\equiv$ 絡さ ۴, 谷\* 伝ご 攻る 此で 面が務む z + 長ち n 砲は 武党 ヲ 撃さ 0 12 を 5 な 八 遮り 及是 外点 外点 1 有り 當を盡? て لح 年 斷だ 際い 71 六 田た F, 0 L 女 v <del>\_</del> シ 砲は 敵な 無な 名は た 藤ら た 月かっ だ 4 同等 手は 前紫 d' ĭ 太た徒と 2 奪と 電流 砲は 多於 約% 5 對於 郎き 步度 n 話や 日号 上等 臺だ 百 L. ク 5 他は 日 が 将や 損え 米1 **V**Q Ĭ لح 左ª 等等 兵心 他は لح 司し 軍 占りない 傷さ 突に Ø V 兵心 第点 は 分な 0 は Ø 太 如き 久' セ  $\equiv$ 側を 報は 部等 五. **--**₺ ヲ JV. 事を \$ 保牌 聯加面為 モ 月の て 感な 長な 隊な 大な

役

0 降か 参出され て あ る。

官陸軍 て、 た。 司し た 将なってん 水。 處と 3 令な て、 で、 何な **%** 師し 中將侍 夕ぬ 部 方だの 巻な は を 直盖 Ø 願が 0 爲ため 人心 12 南なん Ø IJ 一從將 出で方場 五. 17 軍公 0 中; 來〈 使し 時じ た 12. 頭、將軍 官がたれた るの を 事を で あ は 呼上 から る び 我が ナ だ 電な V . ら う、 何 に 寄ょ 話や 軍な 以 ţ ŀ 下がい せ 3 0 ľ 第点 7 n w ` : を 為<sup>し</sup> 餐が 規ジ 7 ス テ 來會 線だ ٠, 遣や ツ た。 1 か 12 なと 來〈 遣\* つて セ U る jν 2 ゥ 推量 T 居る だ 0 ヰ たらうと互続が ると、敵な 手ぬ 來會 ッ し 簡な 7 チ、 7 攻る を ヹ 居る 翼" Ø 受う テ に 不<sup>s</sup> け 軍な 軍犯 12 ッ 取占 司し 使し b セ 令官ない 審え から 0 ク w た、ス Ø 要多 જ Ø 眼的 寒な 手は あ を解 送き 簡ね ・地\* 0 ァ と 達な 區、

3

n

セ

持的

司し

23 時g 办 あ 來如 で 9 あ た た、司し 續。 9 た いて 合な 部 第点 午さ へは 師し 後さ ・團だ 真性 時じ か の正月 5 頃る 12 敵を 占領 0 が 軍なん 來寶 使し を 終は た から 白は 9 同ら 旗® 72 飛也 を び 押だ 云い 上が 樹花 9 る 7 7 Œ 7 來會 بخ 此。 12 こに驚い 方た ح ^ 0 來〈 時 V るとい

鳴ぁ

呼

کم

電な 此で

て居る

順口

儿

 $\bigcirc$ 

四

年な

十

ょ 五.

四

Ŧī.

使し か ع 旅り を 此で 宛き 順口 名な ス 0 0 疑が テ 時g は 将さ 攻る ッ C1 は 量る を 司い軍気 セ 軍な 分か 17 v 抱な 将軍が 部ぶ 司し < な 合な 者の 全だ 2 部ドの B 員な T 許 居る 17 Ø あ 頭な 於る た。 9 送ぎ 72 にてん 7

が、将軍

は

直だ を

5

答ぶ 7

書は

r

0

τ

愛さ

Ø Þ

朝記

早は

軍にい

<

出。ぢ

な

事な

云い

9

油ゆ

斷だ

せ

る

0

あ

る

女

9

た、將写え

Ø

答ぶ

書と 17

は

0

如芒 作? 3

<

て

あ

0

72

左ª

予よ 名の 閣で 要な 閉ざ は し、 此<sup>で</sup> 並; 下" ₩, 下" 之れ 依っ 交かる 17 12 0 7 機會に予の委 同ぎ 戰だ 無也 地で 意い 益さ 71 域を せ 於意員和 5 人に 全だ が、該は て 予<sup>‡</sup> 命の般が る を 0 委な 17 敬い

開ルとラ 要な 寒な 區〈 司し 合ななな 官が ス テ

を

す

ッ セ

Ø 損な形は 員なん 於恕 勢な せ と會合があるから 意い 3 圣 る 考かっ 表分 72 察さ 城舎 め、 余<sup>ょ</sup> すべ す 0 る 條まは 4 ار 場所を 開からじ 今ん 城等 後で を選ば 12 12 開かれ を 於\* 定に計算 L け 談だ せ 議ぎ る ß 判忧 す 旅 順口に る n せ h 72 h ح 8 0 ح 委な ع لح 抵い を 員な を 抗な 願加 を 望の は 指し 不。 ٤ Ų

待。

日, 12

0

指し

同ぎ 閣だ

7

を

其を を

0

報等

将言(カ 将さ 告を べ 右對 軍人 L L T スル スル 予 h 72 は て す テ テ \_\_ は る 日ら 事ご ッ 達な لح を Ø 0 セ セ 望の す 見で 夜上 N w 大览 女 25 玉紫 Į 參え 本な 祖さ 6 せ 12 開か 謀ら 誉な 國る 城さ 總長 る 12 0 72 電が Ø 提ぶ め z) 報ばる b 盡? 議ぎ 聖せ せ を 7 敵さ 為姓 旨し す 害、 將さ を し 節さ 來な 春は ス を ľ h テ . 嘉か 72 72 ッ 左き L 3 セ 件な た Ø jν 女 伏衣 如ぎ 降か 当 U 奏を 服ぎ 武 返え 状さ 7. 72 電な 圣

0

學上

r

保な

た

る

處

陛心

下" 7

12

は

を

9

來曾

72

送\*. 3

送さ

た

る

事な

を

正学 全党 た 名が す İ 午<sup>ć</sup> る 權な す 此。 委る 水さ し 尚a は 任状だされ 之礼 師し 光池 ч 妓こ 機等 直於 営な 17 祭が 12 は合言ない 若さ を は 5 12 開か 於が 雙章 12 干な 有いっ 城 効からりよく 於が 方は 7 0 す 貴。 容え 0 條な 最i 敬は を 軍に 謀ば が 件な 上学 生き 意い 委る 及量 72 及な 指心 ず 員な び め び 文学なくりん る 17 予よ 順 表含 揮音 作れた (かいがふ 開城がいじゃっ は 0 を 旅り 12 署に 規管 す 隨る 闘が 順學 名 約 約 行が 攻っ 17 し 圍る 談だ L せ 署は 雙 72 L 軍に 判以 名い る 方は Ţ 參記 せ B す 即益 謀場 h Ø 長さ 委る 0 る ち لح 12 0 員な 伊心 す 全な は 九 地ち る 7 權な 調る 知ち 閣な 五烷 を 即是 五 幸か 17 有等 年な 介は 0 0 交換がラくわん 後ち す を 提ぶ 月かっ 批。 委る べ 議ぎ 催ぬ < す 貝な

す

3

જ

あ

9

72

 $oldsymbol{a}$  , which is a substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of the substitution of 中ま L 學が 兩零のこと 12 博《 開か 8 0 ŀ 確な 士、河は 起き 城さ 3 民為 答為 草? 委。 委着 丰 家が 員なん 3 L ザ 津。 員る n 7 لح は 通言 لح ン 耳, 盤長、通 定於 置を 譯くしゃん 72 L 4 τ 17 B V. 旨ね 72 委。 た は、我が を 八兩國 開か を 任狀に 選せん 譯? 城でき 等。 定で 軍気 N 規章 委3 數す を か 示し 員なん 名が 敵き b 約 及指 は V 7 軍に 伊小 7 隋る 場ば び B 地ぎ 同と 行が 日か 所と ら 知ち 席も 附が 員な 午~ 3 は 參え 則を を 後さ 第点 謀は L レ 長等 た。 紹さ を ì 交か 介が 時じ 師し 山電 ス 附空 參記 團だ 聞を 謀っちゃっち + 循い た 分だ 生。 村智 時じ 12 Z) 家な ٦\<sup>n</sup> 津。 間が 伊い 5 野の 0 ラ つ會見 地ち 使し 0 田光 知ち 用き 猶ら 0 3 參え 各な 豫上 L フ 謀っちゃう を た。 τ 赤な 參え 居る

十二

字じ 有的

社長ち

た

水ま

師し

へそ

0

か

6

豫が

謀ら

賀が

文芸

慨が て ح B を 在ぁ な 知し 然が 1 ~ る ζ. 6 大だ 向望 我が 沙 せ 敵な 吶き 軍公 洄" な 12 喊な 方は 何だ 0 大だ 青が 面が 様な 突き 年ねん 0 かり 我か 撃げ 層等 を 校か 参り 軍な が 遣や は 17 戒が あ 0 何な 知し を る た 故ぜ 嚴。 n b な 戰公 渡れ B 12 6 争さ す 知し 0 3 を た べ n 9 z 0 ধ্র ¥2 と 成tu せ で 旨語 0 墾 ØQ を て 功ら 0 日ら 達っ 敵さ す か は L 前だ た る B ŀ 17 處 h 敵で あ だ は が る **%** 大流 此る 我が ね 分ぶ لح 事を 軍が ع 祝り 弱さ 誰たれ 腕さ 9 電え B は 7 を が b 文 居る 扼さ 來寶 漏的 ゔ る 72 n 此。 τ 様き 敵な な 0 慣え た 前だ لح 事な

經立

順に

n は あ ど、馬桑 英心 Z を 下を 軍炎 文だ n Ø ぞ 17 ZJ 委る 連~ 7 對な し 認さ 貝ねん 72 る する我委員 8,2 \ Z め ょ L 悉 事な < B は z 17 同等 許る す のをなっ 天だ n 意い 3 下。 Ø ば 荷ĸ 直には Ø 72 人儿 0 物。 ち 兵心 心( て Ø 17 員なん 重量量 を 發は 同等 全が 送き 騷り 部流 四 አኝ 時じ は 0 を 我将校 手で せ \_ 解が た 續で + 放き ·分光 · 旅順攻 É す を 為<sup>tz</sup> 談だ る Ó 事を 携が 判法 帯量 す 重る は を 事、從 終は 能で 軍が 17 3 B 9 進ぬん 同ぎ 卒き は、皇からない ح すべ n 時じ 7 17 終電車の 3 Ø は

と 馬輩 要なる べ Ø 兵心 寒が とを は 電な Ø 0 報ぎ 大な 半病 引き 發は 連るしを許っ 送き 傷ましゃ の 手<sup>て</sup> ۲, 同ぎ 俘ぶ 續ぎ 虜ょ な 時じ を る لح  $\equiv$ 取とりはから 事だ z す 十 宣光 分が n لح 誓い 72 は あ で Ł n は n あ 事と 72 我が بخ 0 Ĕ 國に 願が 他た 事さ 17 は 軍公 數す 先だ < 國さ 笛か 旗音 例な は 侧点 は悉く 保で 解か な B Ł 放き 6 て あ を 0) Ø 燒 燒 棄 以為 恩智 申記 Ó て、全たり た。 典な 出や す 12 17 る 帝に は 浴さ 事、將校 本な 陛か 下\* 72 規さ

0

裁さ

下が B

を

12

電が

奏き

可办

な

て

た

は 從 。

約

12

は

旅

尤是

上之 軍公 見じは 午ご 0 は  $U_{a}$ 72 か 17 b を 天気前紫此で 幸に は を 0 Ł は ス lζΰ 失な 将軍ル 受し 翌さ 感な 5 + 0 ス T に ごがっ 領さ 大な ع U 要き 刻を 日号 あ は テ 将さ 時じ 求き B 津っ す 思な ッ 12 0 n る 野の る か ふ二 殊こ 挨號 た とあ Ξ 12 0 早は セ 許 田だ は 拶き 事を + 由上 < jν 12 分、兩司 本社 子し 力の 將貨 參え 軍が 防じ を と る 9 諾ぞ 官がある 哀かなし 規章 が 間音 す 7 を 木質 軍光 謀等 禦 大き Ł み 得九 ľ ガ。 を 77 は 戦な 法な 12 形質 場され 終は かいくわん 木ぎ 將 傳え 満る 4 ば 0 小将軍 て 武× 17 ひ。 記<sup>\*</sup> 軍炎 日に < 足ぞ 周り 6 12 本ないた。 骸点 會か 人じん 恐を 密か 0 時じ 17 っぱいけん 見 見说 0 土し は n 思紫 を 堅な لح せ た、 龜が 場ば し 0 あ S ЩЗ 固さ は لح 月かっ 名が 鑑 τ る 居を b 又是 が 所让 で ス 将や 學上 露口 7 五 貴智 を る あ て あ لح L 己が あ を を 以為 愛き 日" 國る 軍 西シ 0 72 る 7 馬ば 事な 亞ァ 0 る 72 水ま 指し 唑û 保な 0 は 愛 馬 馬 ع 師し 喜° 武革 定に 下" を は 兵心 72 ス 一種讃 将軍 랓 贈ぎ 土 巻い せ 0 悦き 恐さ 0 づ 抵い が 5 大点 は め b لح b 17 抗労りた 恩を譬を 委る る L L は、 日に 7 n ţ < 進ん 会会 見 ع 旅順 續。 員な 呈で た を 7 ۸ 1 Ļ 最っと 17 御ご Ø 本党 謝ね る あ L v て、大将 工5 す ٤ しゃ 12 る 引力 芳は B 要な 極いた 4 寒い め 兵心 ~; 要な 奉まっ 物の 大震 志し 滴な V لح 6 7 4 元ば 渡れ は 當を 12 Ø 求 無程 偉る 云い 事と z 有も な 及だ **ታ**ኔ 勇っ L h z) 帥な <u>→</u>ぶ. <del>→</del>た 死し 9 敢な 7, 大震 を 7 ح n 難な 0 陛? た、将家に 人, 通る ع 處よ B で な 來會 た 下" な け 行が 0 0 告る を 斯 4 を 0 あ た。 n 望や یج 愛き る 重な 得な 無な る 動



簡 手 將 大 (藏氏藏政安重 町府防縣口山)

を 用; 用き た 滅さ 旅順 に解えてした 7 ۴, し 2 本先表表 て、 る た 放す 0 悧り 9 は が た 座ぎ は た 隙が 巧ら 日か 午。 大震 器\* z 0 軍が授う テ 奮る ず本官 左さ 後亡 笑が 用な 仕し 確は終れ 協い な技術 0  $\mathcal{U}$ 方がた を は 勅語 克ょ 同ぎ ケ 時じ を Щ**°** Įζ 半点 L は は、 \* 又また て た 17 ス 賜た あ 感が 露っ 将する Ø 方た + 壘る ≥ は 9 て ľ 軍な な 引四 重鏡 た。 入い 6 あ が 出 は 奪き 寒か ヲ 魚 9 9 揚ぁ 取は暑上 た。こ ナ 72 驚い 形。 げ を 手は フ シ ヲ ع ŋ 水が 7 含さ Vの會談の = 堅か 冒か 第点 鸚ぁ 雷 た 陸沒 艦な 至" 鵡む を 戰な 苦、軍災 ヲ ラ 返べ 12 殲光 艱% 及紫 0

骨さ 包は し 文 旅順 圍る L 72 n Z セ 効な Þ 攻き n v ラ 果気 陥れ 5 軽さ 12 jν 0 0) 落さ 續で لح 0 出き 成さ あ は L V 2 現は 第点 72 功。 τ た で Ξ 天だ そ 満な 危続 Ø あ 軍が 0 洲岩 は る h 軍災 0 萬思 事是 角な だ 全な 總さ 人にん は 部等 اك 内な 司し 地人も、 0 云い 清點 が 齊とし 至し ٨ V 美? **〈** ま 誠な 認を て 奉ばる 山農 L 始じ 公うい B J め る な 0 光" 7 Z) 處と 念な輝き 5 安か V て **%** を が 堵ど B あ 感光 取请 以為 見み Ø 状さ る 分が 7 Ž 胸む 、将軍 屈う 7 け を を 7 來\* 撫\* 送\* せ 攻が続 は ず な で 0 た 撓ぬ 7 月ஜ 他等 女 あ 來會 ず Ŧi. 兵心 は た 日、攻城 0 職な Þ 働た 暗台 時じ 闘さ £ 黑な は 12 粉さ 砲隻 從は 12 17 事じ 包ご 軍公

遂な 堅な 我が シ 同等 我が 第点 時じ ヲ = 段を 将校 12, 彼れ 破影 深か 皇か 軍気 ヲ y 並。 下\* 鋭な 后等 土 テ ヲ = 呼い 卒を 卒を城り 碎~ 聯な 下" 合が 1 ヲ キ נלל 1 忠き 開き辛と艦が 克ょ 誠な 西変え 家な 合い ク + 義智 降が出る 旨し 其を ... 勇ゅっ 烈な 水ま を 1 ヲ 克』乞 防場 陸? 賜た 備で 協な 任光 ŋ フ は 偉る 無む 戮? ヺ = 0 旅』 た。 此。 大紫 至な ラ 順 1 1 ゥ 功。 天だ ヲ シ シ 動 険ん 重な 偉る メ 圍る 大紫 ヲ ヲ Ø 奏を w 目が 1 ス 趣。 功な シ jν 頑強を 績さ キ 夕 コ 皇がらどう jν ŀ ヲ 不多 ヲ 敷ま 奏を 深か 屈ら 唑ç 関う **≥** 下" 月ば ŋ 1 A 御ご , 勁は 激は w 懿い 感な 敵な 戦な ヲ 賞さ 聞だ 數す 嘉み ヲ 7 劉さ 百 ス

ラ

達な

回的

12

17

τ

0

ځ

此。 0 時g の將軍 の 心<sup>½</sup> 事じ は 何だ 様な て あ 9 た らう、将軍 カ; 旅 順 で 入城式 をおさな

9

12

0

團だ 月が Ø +" 敵き 当た 明め 次ぎ 積き シ ヲ 12 攻略な 偉る 以為 治さ 對於 z) 17 ツ b 其を 日には 大だ テ テ  $\equiv$ で 城とナ 間が \_\_\_ 克上 + 7 て シ 左 僅え 意い ク 攻き あ あ O 七 ŋ つった。 要な 砲り 0 受け 少さ 路っ 年為 0 ŀ た、 露<sup>x</sup> 渡れ ノ 人じん 寒。 兵ç作 作 如こ ス 月旅順要 Ļ Ł 1 業点 1 國に 成<sup>る</sup> 力<sup>と</sup>く 感がんじ 員な 攻いない ヲ 次智 71 ヲ 援え 以。 = ヲ 助じ を Ø は 居る 發さ 寒さ 捕堆 テ シ 攻る る 0

努<sup>ど</sup> 力に 房。 克゛ 揚き 砲は 量な 圍る シ 中すの ŋ シ 或な 輸ゆ 必ら終ら 軍犯 期。 送き 要なっ 用き始し ハ 材な 各なから 建な = 種は築さ 料力 至なた を行な が ッ 1 物ぎ 日ち 増さ 補a 夜\* 終は テ ヲ ふは、彼れ 給き ハ 加か 破世 砲は て、入城、 又な 砲は 推さ 戦な 調ぎ 港か 度と ヲ シ 或さ 等。 内ない 以為 從は = 式に テ 事じ 任だ ٠, ı 新麗 對な 残れ 數す ジ 行な 次じ 艦かん ø IJ 隊な 2 ヲ , ハ 氣\* 伍ご 總る 其を 撃げる 前だ た 團だ 沈た ヲ゛ 攻き 進ん 0 編え 毒 は シ 軽け 陣え 7

功を砲ぎ

成な

地で

75

開き 望を み 斯\* 人な H a 12 至が 日ら は 彩電 み 分け ځ 愛さ 5 至な 9 17 17 ح 先 得? + る 云い 話か な 多蓝 n 9 み べ B **%** < Jυ لح 太 72 は つ 3 尺さ 上為 入城 ず、寺で É 日か そ 事な 0 5 Ø 7 入城式 角於 形勝 げ 小さ 金加 は 0 B て 度と た 水さ 中き 生は لح 0 あ 内ま あ 式总 目が  $\pm^{\varepsilon}$ 白ら を 師し 12 を 0 9 伯符 6 0 で 自なの 費や ج ح 木® 地き 營か た 無む 終は B 0 あ رح ع 祕。 L 手で 0 を 東き נלל 智り る 0 順点 た 上。 第点 b 云ぃ 祭が 方は 密か 0 無む 多蓝 ع اح 場さ \_\_ 大流 9 意い ζ 0 12 能の 共党 を 戦だ 將さ 7 樹を 軍な 高か 味み 定ž L 0 ار 勝ち 12 を 地\* τ 戰艺 謙な 或る 7 を 深か 弾えぐれん 寺る 將気 L め B 死して、武力 要な 認た 内ま 譲き 人と 過す < 更高 n 寒い 0 Ě め 耻は を 陸 12 てり は 光☆ づ、ス る 死し 本能 語か 軍炎 入ぶ た 使る た 胸に が、去ま 前だ 各なか 者や 手で 城さ 防傷 \* 9 大だ 2 粉まなん τ 面が位る 紙が 御ぎ 臣だ 式に 0 味も た 騷 大だ 之。 漸 0 年な 線な は 3 を ζ" 四 震か 弔。 宛ぁ 服ぎ 5 5 B < 九 送が IE 儿でおっ 脚。 で 今な 魂な 帯な ح 9 根な τ 裝 بخ 臺だい 記と 祭s ع あ 日覧 多紫 規き 0 た 氣音 + る が 12 を 大た  $\equiv$ 此亡 負號 あ < 則を L つがな 一日殉死 は 72 部ば 能で 此さ 0 を る 0 を 快点 戦な 将軍 爾に 手で 人な 定記 U Ł 0 を L を 病さ 手で 終は 震い 紙が 7 得な を る め 感な 者に 筆き 山意 紙な 殺な じ 2 0 0 漸さ 72 た。 日海 と 開<sub>い</sub> は、御ど 0 0 7 0 事な L た、將 0 名が 祝き 墓は 意い 高か は 多音 将軍 簿 捷。 軍 城さ 標分 地ち 味<sup>み</sup> 同等 < 軍 會的 が、 及光 を 慶け を 12 す 0 は び を B 嚙か は B る 時じ 0



るたげ途を死職の譽名に役順旅 氏 典 勝 氏 典 保

て

通言

木

鎖らら

詞じ

成なが

玉紫

其を 鏑を 陸 羞ら 維に あ 确は 詩 せ 0 2 火丸 質な 功言 1 明点 た 業は IJ١ 治さ 3 0 遂? 下 來は 以為 同等 謹に 實じ 7 17 12 + 空な 命い 我が h 12 八 L を 第点 年な て 致な 垂な B 百 \_\_\_ 月ま 6 十 軍公 或炎 殉ゆ ず 有等 + n 玆こ は 餘上 難 間音 几 風き 日さ 將 121 日" 〈 旅り 餐え 其を 卒を 第点 順 雨。 0 諸に =: 港か 虐き 間が 子し 軍が 内ない 諸は 司し 0 0 間が 令いく 震い 敵な 子し 艦が 官記 12 は を 病 克ょ 祭っ 隊に 男だ 爵さ 0 歿さ < る 全な せ 勇ゅ 最3 乃。 減さ L 往っに 木等 B 我が希が 17 L 歸智 0 克よ 軍公 业

少なく

L

す

而がは

敵

要すと

寒させ

降か

伏でも

等り

謹っ

X

酌さ

庶と

0

健な

闘さ

し

或な

鋒;

関から

半なて

島た清い

12

上

をめ 譯なくれん を 左き る 供な 串に 右頭等 吹な 朗き ع ~ 3; 讀さ 奏を 粉さ 外的 b 置 國武 侧質 軍 L す n か た る を 12 る n 官從軍記 を 雪湯 整さ 真ま る 干 を 合い 列な z大灌 含さ 圖っ É け 弾 L 山雪 た T 12 12 總る 将軍 丸が 頭を寒か ま 者に 北麓 司し 風ぎ 陣え 令官ない ح 白ら 0 歿さ 川な は は لح 下た 宮み 颯さ 9 ار 者や に、二 0 爽を لح 嚴認 遺る 恒記 供、 た 震い 族 人 o 株が L 物る る 前が < 等6 王が 料な 0 粉さ 壯党 **p**; 常さ 殿だ 12 金 左覧 軍な進む 下》 磐は な Ŧ 手で 0 h 樣。 大麓 樹雪 圓る 鬢ぴて て 71 山電が を 最っと 髪は あ 總さ 併な 栽す 始告 を B 5," 司し ゑ 9 B た 令官ない 吹ふ 嚴が لح 造さ 6 格で Þ 攻; n 花が V 代表 اكرة 圍。 酒湯 L カ; る 最多 そ 7 軍なん 理" 祭が 餅も 軍光 軍 0 B 諸に 増だ 魚ぎ 音だ 沈紫 樂賞 際な 司レ 0 鳥る 調え着っ 塚な は 合な 用ま 野や は か; 前だ 部ぶ 意な v 菜 悲゜て 國公 面常 幕ば 悉 痛? 弔る の 力 僚か < 物。

(751)

露

た + 終れる 料電が 迫さ  $\equiv$ 魂な h 遺ぬ 生い Z た 中将 烈な 3 見が n 名的 を 3 لح 山道 を る か 0 7 が 招訊 7 易 讀經 又宏 τ 念が 12 此。 Ø B 此。 < 川芝 大だ至な 祝り 軍な 焦な لح 幽ら ^ 0 0 幾當 ば 元ば 5 捷站 3 樂賞 弔る 要き 明常 日で 聲が 合かり 際、将校 豊意 帥る て あ 詞じ ζ. 塞。 相も は لح 酒量 獨さ 陛心 は を 隔光 ガの 12 9 は り 光ஜ 洵ţ 讀り を **つ**" 下办 木智 轉る 魂な た。 哀哉乃ち 大将 下\* ょ 12 み Þ を 0 0 拜は 祭え 終は 髪は 瞰な 6 諸は 過さ た 禮、そ 優ら 子し を 隨る 0 髴る す L 0 た 享っ 萬ぱん る 渥さ 0 分が 72 ٤ のあった 處と < 遺る 時象 我が な 宴え 歳。 盛か し 烈な る h τ を 軍な る を 動を 列か 12 終 三 Z 來を 相景 Ø 17 な 宴会かい 唱さ 木に 座ぎ 旅』 忍は 語 由上 ク 9 し 順常 先輩 る 派世 響っ び を 7 0 本願寺 下\* 希な た、軟撃の づ h か て け 12 Þ 賜し 典 5 あ ļ 地ち 入い 等。 鳴ぁ 再克 る 3 0 を 諸と 清章 Ŕ 呼 る 全だ た 連ね一と び 枝し人り 子し 、宴會 諸に 諸に ` め 招き 山き 子し 大龍 淚紫 ع 壇だ 子し 12 魂な を **%** لح 會を 生 を 谷院 を 祭品 壓る 0 忠き 此で 死し 設す U Ø す 終む 尊を流流 顧か 血けっ と 0 祭 B 由いる 3 け る 光雾 壇だ 5 外に口 7 を み 共品 如さ 從。 祭紀 諸と以る 7 12 ع を < は 諸と す 那 で 軍犯 な 子し τ を る時。 頒が 子し 而か 染を あ 僧をか 禮い 英な め た が 2 L 0

居を った。

司命官・

から奉天

戦だ

Z

参え

加奶 大点

すべく、直

ちに北進

0

軍が

. 居ª

3;

の夜、大はない。虚が北方に虚が北方に Ø も、忠勇 だら も、遂る 堡壘險 うと樂んで居 l۲ 萬湯 12 義等 我が Ŧī. 柳湯 山荒 烈な 軍な 千 樹は には倘然 死し を B 0 も悉く旭日 0 房は 手で 兵。 0 で顧みぬ l۲ を 司し た。 クロ 歸 殺る 令な し、三 部ぶ 旗 猛將勇 た百 18 ^ ŀ の 下。 百 歸か キ 年ね + 9 ン 士しの l۲ 攻也 數する た。

B

7

ઇ

ちまい」と云

は

n

た

難な

攻; T

不ぶ 72

落き

0

要なっ

生だ

前為

12

は

その力を恣に

す

る

こと能

ず、後、

日ら

0

日号

子し

を

費し、懸けん

命い

12

め

旅順

攻せ

伏公

L

た、攻ら

国でん

の兵卒は、これで一体

み 能<sup>で</sup> は

きる

旅順軍 方はっ 面光 0 敵情 が 應なっ 援急 は 次し 17 來會 第点 て 吳<sup>‹</sup> **4** ( K n رح る 猛 0 勢い ことな を待つて居 る、そこで った、旅順軍 のた、旅順軍 我が 軍が で が は 來 旅』 順攻 7 吳〈 n 軽け た 12 ら、思

C

た

居。

天だ

る、入城式を行 せ よとの命令が は n る前、即 5 來會 九 τ 日か

露

團だん 別なの 次じ る 陽さ 房場 将き砲等 左ª 進に其を 如き 12 を n 3 通益 D 軍犯 <. 到等 立た 軍允 兵心 7 背点 5 5 處で ッ / 着。 で ~ F. 0 以5 鴨ぁ な L て を 0 将軍したちでん 綠 大於 ぁ が 7 旅り る 7 な 始は L た 破世 渡れ 渡れ 満た 0 0 團だ 江が め Z) 数ま 陽さ 幕ば 第ぎ 軍気 陽さ は た 損な 洲り 0 な 戦な が 僚、即なりまなは 日ら 軍に 旅』 夫れ を 17 0 72 長時時 将や 旅』 前二 容み 順時 46 向が 西で 總さ L 軍 加が **%** 12 Ŕ 9 5 . 團だ 方は か 司し 第だ 令官なる 陥が 分な は b 間がん ع す 17 5 72 集ま 降ふ 立た 25 Ξ を る 落さ لح を 将軍 り 料軍 往がなります 軍な 事な 傳え IF 5 9 Ø L v ع 司し 17 7 希等 7 X ~ 7 0 分か から な 曹岛 か 0 圣 望る 4 0 火" 引な 北传 < 乘の 部ぶ 6 Ŋ で で を 進ん 雪雪 は 率さ は 急き た 9 第点 72 備な は 事と 72 し 此亡 17 Ø 日っ \_\_\_ V 第だ 月かっ 汽音 7 準に千 廣な 寒が な 0 備で る 4 發は 氣® تح 車や 七 Ø 第点 秋り ば 野の 35 足る 第だ 事に が あ +  $\equiv$ ひ 0 加。 取と 思智 D) 17 9 金克 五 す 九 で 軍気 満み あ 6 7 州ら 日岩 る 0 が は b CA で  $\equiv$ 掛か 7 附ぶ 久な 事に 沙音 0 ち 0 た 絕在 充み 近 笛で た <u>り</u>、 待站 + 17 炯, L 六 Ż ち で Ś な 師し 由き 附加 0 9 月ぬ 7 日节 機等 住す 2 團だ で 7 7 7 近 くれん 兵心 火で 寒。 0 み ځ 第点 十 居る た 12 車~ 鉢ば z 拂さ 剔な 後す + あ 卒る 六 た 曉き 骨货 備。 を 0 0 日ち n る ----困る 取と 12 漸っ 12 師し 満な ょ ۶. 5 徹る 筒で 9 柳岁 團だ 難な ス 洲と な す 渡れる 樹は 旅』 は 軍が は 漸だ ŀ

力電 か 兵心か ŊΩ 将軍 で、敵き へ食い 機會ない った、然が 應 十 は ح 9 ・月以以の た 17 y 援系 皆な 1 合が は U を 軍が 0 ツ で 火で 見神 來、 敵
s
t
s せ 人い 猛 ペ L は 少さ 無な 勢か 3" 9 臺だ ン つ 奉告 Ŋ L な け のたい は る 2 べ 軍に 天龙 < て ど ø 前。 次し jν 我が 5 لح 戦だ 満な 居る バ か 大會戦 グルやうじん 第、會 00 軍な な < ŀ 我が で 洲岩 る 5 自じ 初時 軍が 0 キ B 軍気 多 左き の狀況を 共音 分だ 稽。 لح 非。 8 ン 云い 5 常じゃっ の 名<sup>®</sup>い で 翼は を は 0 は は 少さ lζ 旅順 沈た 大龍 あ 決け 耻は 斯\* 沙。 な T L 動物 旦たん Щ**\*** 行が 聲い z 5 河\* を 用数 暖た 0 總さ 堡点 雪な L 0 を L を É 説と た。 U か 司し 方は Ŕ 要含 盛 V 7 挾は を v な < で うと云 令官 面が 寒。 返か 無む h 7 な L か を陥れ 沮e 爲る す Z で た 置 0 うと考がなが 攻t 喪き 12 對於 9 0 0 Z) た。 め 許ら 9 n L 日で 7 峙じ て γQ 7 た、ク と、應ぎ は を た た あ を 來智 勇ゅっ 尋な ~ 母牌 送ぎ 12 9 如か 将軍 ね た 猛 τ 國で 女 援え る た。 何。 無む 居。 7 ح 0 0 \ 軍に で す」と 軍 n 为 比。 な 人に 些さ 第点 が 同なな 0 此。 氣® 本な لح 一人である。 じ Ø 75° 時為 を 意い z) 軍な 勸さ 意い 木\* 打き 露っ 引 動き ŏ め 軍公 働性 合語 志し 0 4 な か 7 が、こ 第点 せ + で 立龙 か 5 ક 多 を Ħ. あ 7 0 لح *i*d

軍に

司儿

主は

L

な

日 るの

12

z`

地。た

な

分が

6

軍

は

間、遼陽

市し

内ない 此

0

将すらしゃっとん

は

0

退な

た、輜

、輜重縦列

12

B

自じ

衞ᠬ を

兵心

を

置\* 0

<

事な あ

17

·L

た

0

D

站為

部等

襲い を

軽さ

を

U て、

・時じ 」

大流

騒ね

Ť

12

で

9

た。

一商店

宿ぎ

\*

17

Z

0

12

办; 能で 4 12 D)

一月中旬戦 闘き 6

露

8

L

た。

大

將 筆 蹟

甞¤ 悲な B 12 め 17 Z L 第点 7 5 V  $\equiv$ 來會 U 2 ع た 軍に 7 九 我が 12 は 師し 軍な 漸だ は 次じ 團だん 17 女 應る だ 目点 兵心 一的通 援え は、 兵公 る。最か が 來飞 7 9 B 忠き 敵な ね、彼れ 0 行から 動き 質り 兵心 と合い 是な لاكر 最っと を 取さ જ 7 戦だ 居。 勇ゥ つて、 敢な 7 る 旅順

に戦が

って、窓

17

勝利

を

得丸

た 0

やつと勢力を集

め

る

ح

ع

L

て 居ª

たた、恰合

中等

第点

團だ

35

誤る

溝で

12

包貨

置る 九

戦だ

で

幾い

多九

苦

酸え

經に急まけ

L

験な 行っ n

を

お士規七則二一後 白井足之法國行 典

字 都宮旅團長 白井少將 藏

たが、第 は、此で  $\equiv$ 軍公 の 結。 か 5 果か 一 旅』

團だん

どーがっ 日、露り 軍な チ 0 工 率。 :/ 十 コ ፤

ッ

6 7 隊な を 派世 が あ る 兵心 0

騎智

兵公

で

あ

0

た、さ

5

L

7

そ

0

.49.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48

司 今な 此で 部。の لح 時も 0 は 連ね 風か 絡ら Þ が 其を 取と 他た n 0 故したっ な < で、我が な 9 た 軍気 ゖ 用等 n 電が بح 線だ 第点 が  $\equiv$ 悉ら 軍な皆な は 不ぶ 早は 通る < 12 已ま な 12 9 敵な 72 軍に 0 0 7 背监各党 後で 軍 17 0

進さ練る

障やす 日で た 12 大紅 l٢° 迫で 敵な 廻は て、二 日ら第に は し、 山雪 0 な B =最ら 敵き 總さ < 敵な 第点 早は 十 軍 右。 司し 0 0 六 < 0 令官なる 翼に + 騎寶 戦な 軍が 日ち 沙 主点 を 兵心 奥な Z) 加, 力岩

七二 調準備 と 歩<sup>tt</sup> 破ぎ は 司し 6 0 到答 つて、奉天 三人であっ 合官) 敵を着さ 十八 前がん なき 兵心 進ん を 12 の -一日じっ と協い 0 を 掃き 由L 一柄日の 所。 開か 蕩き 9 大な て、 我か Z) 部等 同ぎ 17 始し す 捷ぶ Ġ 中等 لح 於が L L る 本な 72 Ø 12 が T. 7 ح 軍気 基。 戦か 戰さ 敵な あ 敵。 ځ 0 礎を を 0 る は 0 洲岩 12 内ない 背ば 指し 左。 を ば 5 軍な 決けっ 容ら 作? 揮き後ご Z) لح 翼と 0 は す 云ぃ 渡れる を 總言 9 6 美神 た。 る 廻り کم 破ぎ 計場は \<u>u</u>l<sub>p</sub>, て 事だ り、次第 豫上 ので 9 あ 渾な 12 7 定で 調点 0 は 河" 右3

あ

0

た、 此<sup>で</sup>

時を

第点

軍気

0

 $\equiv$ 

12

を

敵さ

東島

北货 7

山る

中き

12

0

第だ 12

 $\equiv$ 

軍な

を

以為

敵な

0

側を を

背は

0

ح

17

近が た

小さ 0

北京

加办,

軍公

12

た

Z

n

前が 0

進ん

12

斯s

Ø

故で

翼;

全点

部等 ば

を

ま

5

لح

包ご

續習 味み 人と 定。 がたとい 背点 鎖が め ん 人情にんじゃっ 女 行き 方な Z ઢ 後で Z 此。 保は で る 5 又靠 < を Ø 居る は 12 Z n 骸ね 勇ゥゥ 大だ た 71 扼さ 兼か て す 前だ前だ た 前に 7 あ 事じ τ 出き لح 目。 6 進と進と B し る 5 進ん 期で  $\equiv$ 義 0 な 的智 7 能で 12  $\mathcal{Z}$ というでん 場でん 合いない 月ぬ は 烈な る 輸る £ を 就に せ Þ な ~ヾ 達な 贏な な 7 12 72 更多 が 事。 日か 於が 0 て £ す を Z) は 秦時 何ど 7 て 沙章 大点 あ 大な 第点 7 決け n 0 天だ 5 追る あ 領い は 膽な 敗ば ば た か ず る L 飛ぎな 軍災決ち 奇智 軍なん 撃さ 假智 る 堡は B を や 6 る で 6 か 12 招さ 功を 5 分で لح 六 事に あ 6 進さ 12 心儿 敵を 5 覺が 協な 里, ઇ \_\_\_\_ B 力是 る 少さ 劣を 17 0 爲で h 12 奏を 悟ご 餘上 す 5 力。 退な で ば す が 軍気 ક b せ 却含 る B 逐 を な あ لح ¥2 る A あ **X**Q ع 騒さ 好が 添さ す 6 由上 17 か 0 Ø ば る た 東島 間が が 軍に 仕し ¥Q な ク ^ る 0 質に 烟え 人に 72 0 損な 隨る 12 6 7 Ø IJ 将軍 群 で 0 バ を 17 ず 分が 連れ **V**Q 17 る あ は 見み n 大紫 絡さ 事を ح ŀ あ 敵な 9 松っ 7 ば 膽な B は キ 0 0 は る を た 水が 大だ な 道\* あ 堅な ン 總さ 計場書 撃さ 參え 逐\*\* 戰だ 敗ば < 0 9 つ 謀っちゃう 司し 退な 掛か 防場 は 動き か 決な 72 分か 禦 敵な が、電気 け を で す 心是 部に τ 軍に で 味み 招さ あ た لح し 更è ٤ 方☆ る、三 あ か る B 信比 V 衝突 12 不。 9 0 0 豫上 總を 、将軍 前だ 突 運え た 萬な 定い 通言 25 軍公 普点 進ん 此飞 命な 通点 0 0 を

通るが

0

兵心

た

沙

75

許さ

特

使し

が

た

其を

0

命い

分れ

は

洄\*.

を

9

來會

7 困な 天ん 行ゆ た 0 渡れ 将すでん 難な が B 西点 地ち 總さ ح < て、 方常 點、即なけなは そ 敵き 0 敵な 司し 7 時じ 情 1 办: 加益 を は 分か 第点 前がん ~ 將軍ル 項が 第点 報が 破ぎ 5 止。 部ぶ  $\equiv$ 進ん Ξ た 强 里り を 沙 9 で J 軍允 z 軍に 25 اك が 0 知し 河か な を は 待。 0 少き 12 所覧 防っ 建が 得之 る Ø が 第点 右弯 7 禦 造さ لح 陣芸 5 17 ず 12 第点 = す ક 堅な す L 共员 第点 地ち 軍が 軍公 出で る 屈る る た 固さ に、第5 12 = を **b**; る 軍な 事な せ 要な 軍な 加雪 な あ 止星 ず 랓 **%** ۶. ず 之中 害が 敵な 12  $\equiv$ 9 め h て 今は な 攻世 اك で 軍が 7 合がっ 0 た 待。 敵。 9 め بخ あ 陣ぎ は 敵 L 此。 ち 軍犯 た、そ 立た 地ち ع 合は L 9 前だ لح た 0 を 間がだ 7 た、 が 進ん 對於 第点 前が せ 破ぎ てで た 由き ---協力よ あ L 峙じ 12 進と b 更上 兵いりよく 7 7 ク. L 軍に 第点 す 将軍が 角が な 奉貨 لح 九 72 る L 1 <u></u> す を 沙 第点 天花 랓 師し 0 7 前点 軍公 る 加办 集点 は 0 四 團だん を 北度 進ん / に、 右<sup>5</sup> 中を 停ぎ 軍に 危ぶ 中さ 直だ 對於 動き は 進ん 12 陣だ 車」 لح 第点 ち Z) L h せ τ 翼に よと云 第点 中き た 12 場。 な は で 居る とした。 Z 兵。 奉は 奉は 軍に る、だら 12 Z) > 居る 軍 天だ 天たん 0 向な を 0 17 る 力於 面が は た 派は を ょ \_ 2 た。 を 0 攻; た 渾な 固さ め L 距a を 0 で 軍流 撃け 河声 15 7 守る す る 協さ あ で が そ 圣 攻る せ、行ゆ 攻き 六 す る 2 あ 渾な

と 奉覧

七

里,

<

渡れ

9

撃け

は

撃が る

2

た。

から退

却し

た諸と

険な

とを集めて、万木軍

を撃破すべき大決心を定めたのであ

9

金金 澤 市 能 久 治 氏 藏

大 將 咏 及 筆 蹟

と今を Z Ø は 夜上 敵き か Ó 5 北麓 方場 נע へ 折<sup>を</sup> 6 攻t n めて來 て、奉 天だん の北流 た、ク將軍 ZS 廻ぬ は 豫<sup>L</sup> る 備で Ł 運え 動き 12 取占 b 掛な 軍に 9 のようれん た。

第5

Ξ

軍な

は

す

將

ガ

丸が 勢力と 加公 我れ を 0 ч τ はん 十 既さ 右う 訓》、最高我人 七 は 間等 0 日" 指し 翼と 示じ後で は を 12 分光 0 v 0 保な 揮音 17 は は てよ 0 0 死し 深か 12 72. 官がなっ 鐵っ 奉 轉ん 意い 大な < 戰差 果氣 を 9 敵さ 道等 7 を 闘さ 天る灣な 味 捷。 賭と Ĺ 準は 線な 0 橋が は を 居る 地ち 集る 日か \_\_ L 備 意い 路さ 西北造 命が 斯\* τ る 71 B 12 全世分りよく 要為 12 北色化品 を 5 味み 人ぃ τ を は り、 康しは 達さ 田に屯な 捨 す 大だ で す 義"附" る を る L 7 あ ^ 石さ 盡? 屯気近え Ŕ 死し 17 次付 た 橋が た 2 0 即電 た、全党 鐵る 5 L. 我が 敵な 訓》 附本 附ぶ 0 す 道湾 لح 決けっ 軍な を 示じ 近是 ~ ち 近記 敵す 線だ 部等 北學 決け 4 戦な 隊な 破影 を 갗 を 路。で 破ぎ 心儿 塚な 敵な し 方は激響 は 12 る 未ま 進さ り、八 لح 72 は は 今ば を ょ 戰だ L ·露<sup>3</sup> 此。 破さだ b 35 h た て  $\mathcal{V}$ 軍んで 日 か そ る 盡? ^ 奉覧 あ 0 あ Ĕ, 覺が 盛か は 0 大だ る z 天だ 0 八はっ 勇い 各な 沙音 h 膾ん 悟さ ¢ た 0 12 家が 女 17 員な を る 河办 肉に 然が 後す 處是 砂点 要な 子し 且,\*\* Z 方等 薄さ L 方は 躍着 附着 す 大次 v 0 n あ 面な す 兵礼 る 近え 決ける 勇ゅ 努と る を 0 L る 力 站た 我な 敵な 浴ぎ 心是 政が 12 た 0 0 軍炎 情な 部本 せ 敵な を な あ 由上 で 事。 て Z) 以。司し る あ B 圣 n 0 は 勝利り あ 7 分れ 依上 依い け 破影 な る た 官沒 る 奉告 然だ 将さ < 9 9 מלל Z 天だ は 7 ع 軍気 撃け 0 な 此る 5 が 戦だ 訓 Ŕ は 退な 0 此 彈だ Z 際な 各な

12

示じ

が

7

部" n を 總さ そ 敵e 何な 占はなりやう 站 攻る 撃さ 渾な 軍な 间か Z) L لح は た 0 いふ 恁ん 戦な 樣な 線〈 と、豫は 風き D 5 17 定がいた。 退却 この退却であっ し 配ば か あ 5 は をし ク け 9 置き 此。奉等 72 た た。 L Ø 天だ 時g た て. 居。 カ; 體で 17 敵で 第点 を 見\* は 向が つて 0  $\equiv$ 攻; た 大次 軍公 撃さ 0 τ, 全力と 軍には 軍汽 を 居。 最っと が正面の 引 **p**; た き上げ、狭い 總さ を 第点 困な 掛" 鐵っ 九 道紫 17 難な b 師し 集』の で 線な 團だん 4 方は 中ま地な 追る を 位.\* 撃ける 長な 面が 東北 る 12 し 4 になった 立た τ 陣だ 義等 9 九 を め け 屯な 12 敷し . C 日" 7

來會

Z

を

前だん **%** 道 進ん を 方が破場、 し 過す Ť 段だ す た ること 為た

け

17

0

處る

くな死傷兵 禪藥縱列 は、 が 出て ઇ が 必ら τ 續で 敵な 要急 かっ 17 な な 仕し 對な z) 抗% 事を 0 す で た。 あ る だ 9 た。 け 0 勢が 力 カ**:** 無な < な 0 た お

n

敵な

砲隻

連な 然が 絡ら が L 夜ょ 閉と を ぢ 取と 12 b 入 9 n 72 9 た。 Z) 7 6 か

優っ

勢い

ع

な

9

7

確な

な

勝利

を

72

奉は

天だ

0

大次

戦な

は

ح

n

將

た 退な 聲が 遂い 撃け Ø 9 ح 却冷 砲力で 將き が 喊かん 7 1 12 悲か 北陵 望さ て を 聲い 軍公 7 居る 遠 我於 掩え 北意 間等 は L は 鏡 軍公 護で 12 な を 屈ら た V V 占り 向か < 第い か す ţ せ て 12 見み す な + る 2 響い 分ぶん τ 造\* 大な 撓ぬ 師し V す 5 9 遁げ 7 る 女 砲は 0 て 加益 團だ 全なった 弾えてれていた。 出光 殺さ ず あ は 12 な 0 0 り、戦力の 弾丸な 氣ª < 25 す 戦だ 0 至が 鐵っ 5 ኔ 72 3 奉は 闘き 部等 0 が。 道だっ あ 女 切さ 天だ た を は 甚なだ 線な 歯し **%** 総け 敵 は 0 ح n 扼さ ば、 見" 天だ 續 附が 雨あ 0 n 逆言 地\* 120 近是 腕が < Ż 0 Ũ た、 敵で を 勢は 欠けっ 如さ 學記 8 十 r L 襲ぶ 占りの 乏り 7 L < 覆点 を 日" を **%** ひ、漸だ 受う 带g L 7 飛 得龙 12 退却兵 砲りた 7 9 h 7 は け 居る 他た 7 7 次じ 夜\* で 東背 思。 を 來〈 そ 襲。 居る た 0 、将軍 を 方は か 集ぶ る **家た**い た。 0 C 中等 鏖殺し 6 同ぎ 地ち 面に を 0 造さ 外点 進さ は L 時じ 步性 多 高か h 10 た 17 を 攻; 0 0 で 敵な 占し 軽さ 7 悲い す 0 V 境等 來會 屋\* は、 突ら る 0 ġ を 全が 大総ないとなったいという 根ね 7 續で 擊門 72 ح 12 ع `\ 行き 第だ 0 來曾 し 8 四 上之 此で 列が た す た る る 結け 為で が 13 軍公 12 0

た 大次 17 兵公 違が を S 以為 7 な 乃つ v ゖ゙ 木 n 軍な Ł. 17 旅順 臨る

h

だ

V

B

اك

勇ゅ

敢な

居る

Ø

要な 6

寒点

を

L

12

陥ぎ

# 將 簡 手 大

阪赤濃美) (藏氏 僫石水清

時も 司しは L あ あ 奉天城 要記 τ る 12 た た。 は b 後ち ح 二月二 ع 栗は て 0 背い ら夜ば と起き 云い 飯さ あ 0 後ご 太 大な を 9 た。 食、 は 十 を 女 捷ぶ 居記 六 包で で は ٨ を

ح

ع

多

あ

9

72

が、そ

n

B

0

ح

ع

偶な

時じ

 $\equiv$ 

時じ

頃る

至な 十

る

女

で

将き

軍気 +

は

V

0

多

日节

か

6

月かっ

日ち

女

で

四

日 か

間が

朝き

<

જ

退却な

圖色

金克

共貨

IZ

L

τ

燒 17

教、鑵詰

て

ま

L

τ

居。

72

濟す

勇将っしゃっ な Ť b 總さ 乃の な 司し 乃 木ぎ < 分か V **%** 軍が 進さ 部等 Ø h 0 兵心 だ は 計場 人 か 力の لح 書り 残さ b 木貿 宜 b で 軍に ₹° あ が Ł 易ゐ 戰な る 大览 z 死し 危® 突き 軍に 険な 72 撃け 7 성 を 為ため

犯がて

庫で十 門光 日ち 0 線だ は を 更新 占な 12 領等 疲゚ 勞ら 兵心 時じ r 鵡し 勵は 鷺を 女 樹し 71 7 兵心 を 围 à. 送が ば ħ 9 7 9 北传 方場 を 17 探さ 敵を を 0 追る 72 **b**: 撃さ 早点

屯

法に

翌日

木

は スゲ 皆 た。 司し ょ 終は な た け 7 法な b な < n V か 12 居る 庫で 'n 弱な 抗い 0 せ 分な 0 72 2 穀で な 72 門為 を 部等 た る ね 後さ 廣っ 姿がた は が 打? 第5 ば は 刀つ 将軍 笛っ لح 大能 奉貨 が て 六~ 5 な 木ぎ  $\equiv$ 7 帽き な 天だ · Ø 今は 付っ 5 王が 軍な あ 子し 間は 家公 b を は け 电流 は ¥2 h る 那如 17 を 距。 目め て、三 F, لح か 渡り ታኔ 滅さ 鞄は ŀ 掛か 借か る 12 5 1 V 河" 多九 間が け 9 西ざ 残っ لح 四 ٨ 法は 0 71 る 半点 受う 北党 B 間な Ø 庫で 西点 2 物の 杯ぱ 0 け 7 て 五. L 放は 門為 を 12 本党 室冷 7 + 居る 勝った 軍が移った な n 12 進さ 云い 哩~ て Z る נע 滯が た h と、営かっ 處と 物 釘紅 あ ح 0 つた、老将軍 は 陣が 9 7 た 處と を が が 2 か 徑は 7 L < ح 當さ 詰っ 打? た 時じ ら 一尺で 17 ح 7 لح n 輪ゎ め あ 居る 0 2 座ぎ Ø ح た 0 7 7 0 0 0 幕ば 投資 ば اک た 7 な あ 旅 暫に p; あ 中なか 12 僚な 3; を か 0 v 、将軍 五. 宿り る る 12 河办 重数 9 5 大麓 L < 重量量 将軍 月ち 寢ね 17 西☆ 72 0 駐き V 川\* 毫だ は 少さ 金な 大次 金な 电流 更高 總る た、将軍 が 自じ 卓デ 土也 佐a 輪ゎ 輪ゎ 抵い Ũ 12 h 司し 令官ない ない 子ブル 地ち は を を 康が 0 た 0 第篇 語か 投電 者の 見み が 平分 九 荷K 子す 0 2 げ は 付っ 附加 何な 百 寝と 一順の 物 な 0 ч な け 近 て لح 富な 居る が بخ 室り 出だ B + 云い 6 圣 た。 造 進ん は 運え L 興き 2 据す が 稷。 る 庭は 動g 争さ 7 Z を 持り 12 لح を 21



(將大鄕東と將大木乃と下殿宮見伏東るた賓貴の室皇英)

は Υ. あ す T 頼たの 少す屋を IJ そ 貨品 る Z) 居る h 法な 佐さ 12 な た Ì 1 の 皮な 軍が Ŋ 5 ま 庫で て" 9 ン 滯な公気 ジ = 來會 た 事じ是世 門が チ 及靠 在に使し ュ 3 ごとによ 郵5 非0 V た。 今 端 滞 な 館 た CK P ì セ と 云<sup>い</sup> フ、 イ 便災ち **%**; T ı コ ス 附る 願が大きま で 特 居る 陣だ 1. y 0 9 分ぶで 派は 戦なひ 中さ 1 た 陸。 ۶ د ì しく」と云って書 C. 死し L は は 合っ軍が B リ P 員なん ク 來' 者とま 暇は 戦な 我ね Ţ 衆り 武ぶ 週点 ス イ る ン 氏<sup>し</sup> Ø す 17 闘き b Ø 國を官 報は B 者。墓は な 中き Ø は  $\langle$ 0 ン B 碑で 迫なつ て 氏し 通言 工を門着  $\nu$ v 銘い あ る 72  $\mathcal{Z}$ ٤ ઇ Ţ 兵流 外点 信は カ る を B や l 捕\* あ 員なん ゴ、デ 團だの ワ 将軍 書か 5 控が 毫が 0 陸く大な 9 て シ B て を 72 あ 軍な家か ì コ

そ 0 征 東 中方 戰 西 12 歲 南 は 餘 北 演は 幾 人 劇る Ш 馬 17 老 河 B 浪な # 春 花は il 夏 節ご 尚 秋 12 是 冬 B 不 月 飽き 瓜 叉 V 家 花 7 蓄さ 音が 機智 0 要多 求 が 盛が

h

12

な

0

72

兵心

卒る

水产 が n 人に 軍にぬ 書か ク 72 月と 水 で B 長な 35 た V 、黄門 煩ゐ 月と 毎い 陣え 7 中な 交货 V 黄門 日だ 滑が 中を厭さ つ 有る B 12 7 陣だ < を 0 12 b 即2 不 遣や 傳え 居る 書か 思数 Ŕ 0 を 思し 女 間がだ 5 た n Ō V 0 せ 捺\* 議ぎ ع 浮っ 12 0 17 た 5 L な な 行。 で は 催い か B 0 办; た 軍公 促を n は 時曾 種し 何ど 0 Z) 曹 ح 節だ 46 す n 12 12 ľ 5 لح が は る を 72 0 は L が あ Z) 演え餘よ 讀は が ح 何智 捺な 此。 な つ 興き 将き 劇げる て関党 لح ŢĴ 5 L n v þ; B 時為 軍に જ か 7 だ z) 催品 遣や 造。 す あ だ は け 6 下\* 耳 り、 叉\*\* 9 け る 3 る 2 其を 即治 ع 72 樂を ع 圣 様な n は を 當な 傾た 時為 實じっ 云い 御 た L 物。捺如 =時じ Z け 12 即公 0 FILE は 5 Þ は 萬為 7 0 0 を 無な 7 詩し 5 角ま 以5 捺な 12 乃つ 願品 下於 V 上党 ع 12 L لح 力。 木質 L 3 S 断点 7 لح 斯》 的 B 0 72 女 V 5 聞® 兵心 彫ら す ع L あ 0 0 云い ع な જે 72 た 願為 b つ. 0 検が 太 n b 72 中が あ 執ら が 0 落さ た 拗゚ 軍 0 9 12 印光 12 0 72 が 後ち 語さ は た を < 曹さ 将軍 多姓 誰か あ 只た 捺ね 云い 12 は 承さ は 談だ < し 9 は つ 兵.^ た。 浮っ 0 た 7 知节 何だ ち V 卒き か 薬げ 遣や 將 せ を

た

ヮ

ッ

シ

ュ

パ

Ť

ン لح

自じ

分だ

とが

大りと

17

會都

2

た

時、大将

は

自じ を

分范

ح

τ

ß

拂筒 し

3

事な

交流 け

カ

蓄さ

n

ど、兵心

将すらん

0

幕ば

徒れ

然《

聞® な 7 おりますでん 居。 法は v る)も 庫で τ 門影 同ぎ 一 所記 外的 人に 週点 格な 報等 た に一從軍 大だ を 12 = 居る 家が 紹さ y

介如

屋を

前。 17 記と

Ì

n は 私む **%** 

17 す 當さ 7 る。 週点 は 時じ ク 0 報り 思。 0 ı S ン 通言 少岁 出て 信に 佐ª を 員な 今は 書か ŋ は v チ

米公 た \* 中なか 國 に、 左<sup>a</sup> ۲, フ 1 Ø ラ y 事じ チ ĵ 項が 氏し jν が 23 フ とおうでん 1 あ 0 P た、外、人 て 悪る 官があり 去 吏 0

報は

見艹

のでなった。 香が 僚な 71 拂 ゆ つ 機智 g ક な め が 9 を 是ぜ る 着っ 慰る 非。 7 Ø 置地 居る < 撫ぶ 欲性 は と、自分が くと云つた。 ますと云ふと「慰 此礼 す し る v が た ع 最ご めと の懐から代 あ ક つて、二三 可上 聞智 V いて、 ع み V 物。 ዹ 金克 度と 遂い にな を を B Ø 支し 買か 申を 拂き 太 し 各な ع は 出て た 軍に 承します た め n て た、幕で 諾ぞ **%** は Ø 、将軍 軍だ 我れ 事じ た、虎と 僚れる 先o 費で はい は 17 は 許ら ع が 買\* な Þ Z v V 軍に ょ な U 舎が スい 事じ か ぢ 費で 9 n Ŕ Þэ 注き

な

は

H K

本な ζ

語で

が

巧言

行物 n

け

な

V

か

V

9

B

通言

譯? あ

が

附っ

V

7

居る

た。

て

人。

緒は

12

行物 は

ح

لح

B

あ

ば、

\_<u>`</u>v

人》

行ゆ

<

ح

ع

B

9

た

大品

將さ

は

英な

語で

ያኔ

話は

せ

で

次は ع

は

^

τ

居る

な

9

大たい

將や

は

ッ

ッ

シ

ュ

۲۷

ı

ン

لح

ع

12

を

使が

寄ょ 33

越で 締ぶ

す

ح

私じ

戦だ

爭š

B

終

9

12

近於

v

な

Æ.

一人でおっ

Ø

0

末ま

方た

併が

し

當を

時じ

は

誰たれ

n

B

講か

和"

結け

あ

0

た

Z

n

司レ か

分れ

部ぶ た

0

後す

庭い

で

関が

談だ

12

耽さ

b

5

لح

V

ふ請待 待

で

あ

0

た、 無<sup>to</sup>

幼智 17 ţ 時じ

斯な v 宗岩 < L 0 教ける 通言 如ぎ 我れ 及ぎ 焼げ 4 41 交がる

際が

17

2

て

我れ <

41

は

大場の

0

為 6

人能

を

熟知

す

る

ح

ع

が

能で

4

た、大路

由上

71

いるかん

す

る

大将

0

趣し

味將來

12

對於

す

る

大将

0

計場、

ح

h

な

事な

柄"

L び た 文芸 學が

國で 0 軍気 事じ 12

0  $\mathbf{V}$ 一 例な 7 深か لح V 見み 注言 るべ 意い

0

粉と

で

せ

ら

n

た

そ

大な

将さ

É 拂片 は、 0 7 夕き 居。 例於 72

事を

は

Ø

茶ª

を

談だ 時 0 46 折ぎ 發は 大水 せ 将さ b

は n 突ら る 大な

處と 達力 て あ 圣 12 探が 向か た。 L 2 7 7

は 云い 何ど 太 5 住ま 居で ct,

と、斯 が 遠 5 < 云い 7 9 は

た 君為 親に 等ら 切りの な 仕し

態な 事だ 度ど 12 **%** 不ふ

我れ 自じ 4 ( 由いる اك だ

對な 5 う私な す る

大龙 0 将はときっ 住ま

居で

近な

12

Z 0 待な n ø 遇ら 法はい

論え ع 夕ぷ 屢ぱ 5

暮れ

H

露

(769)

法。の 72 Z 廣な F, U B ボ ン 6 庫で 察る 庭は 時点 7 Ò 0 ス n 17 Ì 1 V ኔ だ ع す 門影 曹岛 は 周は 12 に 1 る ン は ٤ る 我れ 圍る 天艺 12 ス v 松っ Z x 1 處是 滯な 本な を た ま 太 慕 7 12 拵に 米ぶ 拵は  $\equiv$ 七ぱり 在。式は づ 大次 ١,٠ を V ર્ 大览 將さ を 人だ 張は 0 間が 云い 聞® が が 华龙 7 を る 體が ı る 乪 12 詩やっ 日,\*\* を 米公 差。 ع は Ŕ 居る V テ 四 香み 方は 5 が n た 國を ス 待い 0 12 し 1 豚は 能で 込で 獨 5 上。 た Z) 0 17 17 L ブ 軍に 私 立っ 4 6 肉に 棒で L 御 げ 里 た 10 .. 杭。た、 家な لح 祭が は せ ~ 馳节 ま る 0 8 す、 是<sup>t</sup> 生が 答な 7 あ 豆虫 置が 8 土 لح 走 か は 知し נל 活 建龙 巧っ 地ち な 12 ^ 0 は な 非。 5 た 5 た Ø 本質 た 7 12 9 話し 細點 何ど 聞かた 御站 七 z Z 司し が は 5 12 月かっ 試え 今長官、一戶 5 支し ア を そ そ ま V n Z 料な 説さ は 聞智 那" せ み 四 V を ح 0 をしたり 恰き 日如 理" 明め 太 5 を 周ら 人な て V 置る 會か ع 願品 人にん بخ 7 は を ح 0 其る Elk 居る لح 合がっ 場を 笑な か L 17 使か S ります。 海気を 優な 上~ 女 楽り 本位 72 本は た Z) کے び 12 兵心 際な す 國で 統言 す 堅\*\* 充\* な 12 ع 英点 天気 **%** 0 0 る 12 إكر 訊 17 9 V 獨心 軍犯 لح 對於 國で 幕 6 か + 質ら V ポ 立り 家な 大な 公う < 云い کم す 1 n を 0 将さ 使し 張世 我れ لح 祭さ 的智 る Ž, 0 茣芷 は た と館 附 席は 蓙\* 41 n そ て は 米な ح 9 0 x た 今ん す 0 ع を た が 0 0 术 ン 度と Þ 天え 敷し 住ま 時蒙 か ١, が Ì 6 馳ち 幕 5 あ 家\* 史 É V ク F. た 走き な て 其を P Ì ク 0

乃

斯 5 て あ 9 た

大学の Z 5 部上 0 n 献る大紫 國で は、 話だし ч Ø 立だ か I, 2 際。 ネ 大次 居。 L Ø 山雪 表分 17 は 0 的な 将され 態さ 口气前是 る ч 命が + 命の 戯な 0 自じ 0 17 17 枚い Ľ 立だ 出て 意い 令で 分え依よ 等等 戻と 程度 τ **%** 來會 何が 棺 類な 志し B 0 通っ る る を 事。 處、實 演え 譯官 5 **%**  $\mathcal{U}$ て 作? 0 る ع 耳" 申を な 云い 説ぎ 一當の 振る 謂い 9 蓋な 其 が V 太 が た。 は H v を 9 太 公言 で 一分が た 場ば 亚" 大将 自じ 乃の T 使なれ べ 自じ 合な 譯が \*\* 分ぎ 木質 居。 Ę がなる だ 分ぎ 0 利" 大学が は 0 た て 附る が 處 式に 加" 熱ら 17 17 武なな 勿。 あ 解じ 何智 其を 心是 論る Ø ^ は 削は 9 祝る 5 旨に 精が 來會 17 手で 5 72 ぺ jν で 3 慣な 神に 当たっ 7 せ、そ 元》 解じ せ 質ら لح 云い n 日号 12 テ を う、 御<sup>\*</sup> 問題 な 太 陳の 獻な 少さ \_\_\_ 0 n 3 致ち 演え V 2 15 佐ª を 立だ 教は は一个 n لح す 説ぎっ る 四 表分 7 示し 云い 筈; 分がの位置用を 72 る を あ 考がかか 下だ が、 自じ つて Ŕ 日本 7 9 私たし Z らに ^ た、質 あ 12 紙し 當た る 分気 τ **#**\$` 9 切 が 事な 参えせき ع 日岩 لح 居を 5 た な ۲۷ は 7 0 そ 5 2 せ、や 此。 い、そこ 能で 演え જે n n 0 L u 日 4 ょ 説ざっ 0 る た 數す 9 Ø な 而言 日ご < み لح \* 0 て 晩ぜ 餐ん 知し 澼a 支し V を し は、 前が 0 7 b τ 乃つ 事な H 願が 司し 那如 せ 木ぎ 合い **A**D は 何と る 7 0

Z

ح

て

自じ

分だ

は

数さ

h

望す

通道

9

役

ծ և ժ.հ.գ.ռ.հ.դ.ռ.<del>հ.հ.դ.ռ.հ.դ.դ.դ.դ.դ.դ.դ.գ.գ.</del>գ.գ.

# (藏氏僊石水清 阪赤濃美) 簡 書 將 大



當さ 日づ Z 通言 は 斯 る B 稿が **ታ**ኑ 當な 日っ 此でて 営が が 當さ 日ら 2 る 度と 日ら n 夫も 0 で 覺′ 式は 注言 合な は あ は は て て は n 武統餘上 幾い 後さ あ え「 日に 解じ 12 文》 0 談だ 土し 書り 本烷 17 云い 話な 藤っ た 0 を もたらよ 文だ 書か た。 ጷ 通っ 川電 道紫 な ઇ す 口货 禮い あ L 正だ 譯? 71 17  $\checkmark$ Ø て 演え 雅な 式に が を で 通言 0 る 7 應。 **%**: 譯々 述の 與な あ Ø 來き 譯や v 言さ て、 何<sup>と</sup> 説ぎ ~ ľ Ċ 9 **%** なが た、 自じ 演え 12 た。 來3 戸へ た たがり を 5 た 山雪 説ざ 5 口ち 分が教をか 翌さ す 軍

國 たと ら n 面影 用も か 9 な Z な 白と獨さ 時じ n 際な で 12 B が 立り لح 道 a B 軍な 獻る 0 天ジ b 心影 B 祭。樂賞 幕, 中も 9 立だっ る 0 0 隊か 通っ た 12 か 假を た 办3 表含 塚な 内な 外影の 丁きなき 5 が 知ち 自 分で あ 0 12 刻る 温た 記』亞ア 人は 數する 17 分が 0 奏き は 17 時が別ない 等等 樂賞 米× 午さ 接さ な 新にか 72 L 0 が 中等 L 0 聞がい 翌さ な 利" 7 後で 日言 法は 通っ 握さ へ旅』 通点加加 來電 72 72 て 12 八 ₹,\* 自じ 大場のという 功。 た 信と 手は 9 0 時じ 員ねん 進ん 夜\* 門為木質 全が 行が 分ざ を 0 か は 大な Z ζ΄ は は 御ご 行う時を z 0 L 生が 粉さ役さ 大な 豫ね 去。 質じっ た 卓。 馳ち 歌か n 將 僧に 目め た 際い あ る は Þ 子だま z 7 大点 لح 問影 鳴雪 **乃**っ 七 જે 5 لح Z) が た 将さ 木質 5 會も 月5 終語 題だ な 運ど 6 V 氣會 立たば 大次 は ፈ Z) L 四 9 9 粉さ木 流》 前だ b 日 \*, Ìζ ち n 始じ 持ち 夜、たい 大路の大き 行き 近が 逃が 上遊 7 0 大な 0 8 7 將や 厚から 獨きづ 芽ぬ た n あ 9 將さ 感な 立っ 得れ て、 出て 斯加 意い V 9 0 冒ょ た 丁烷 度た 祭い た た 云い 0 < て 12 副な Z 自じ 0 前气 塗り < 7 派性 は 官が 詩な 分ぶ は n 12 晩ば 式た 遣ん 71 経るの 食い 9 Z) 待公 B 小さ 大だ る \_\_\_ 通点 3 相等 生\* 問》 揖な 7 b B 行。 12 b n 違る 出版 留り n 李" 0 題だ は L は 17 7 弘 終記記 席智 幸ゥ 居る 別る を 昨る τ な 72 を 會な す ح 收ぎ 福さ 控が 夜\* 去。 9 辞じ 72 ۷ ـ る ع 大能 て ^ は 72 は を 8 9 催促 正美 ح を 7 あ 7 質じ た。 述の 阪\* 服力 軍な着き ع 12 自じ 0 居を + す

翌さ

日号

午さ

前党

八

時じ

過す

¥

法法

庫で

門光

Ø

町ま

を

去。

6

5

لح

な

自じ

分が

は

馬記

乘の

2

不。

圖と

耳

12

17

を

ч

自じ b 吳、 響。 て h て 0 自じ 易 挨る 凛り Ø て n V 小飞 0 云い 拶き 分ざ لح 騎ª た た 丘紫 處 b 兵心 は は を L 大変の 見み 0 n L か が 阪ab が 方は 來會 た 7 る 雄ら 馬ま 軍允 亞。 微性 ኒ 姿し 17 樂賞 7 0 **米**\* 行い 跨北 云い て 笑》 家ない 利" Ì 直 ま 25 つ 9 あ 9 加" 馬牌 7 ら n 12 Ø た 7 上学 居る う、 大<sup>た</sup>S: 大路は 下だ ح た 國で る、 自じ 3 n 歌\* 0 将さ は 乃の 通っ V 分光 て 大将なしゃる 而言 0 近が 木質 信が あ は 山。耳》 寄ょ 大ない 員な 2 料さ . C 口雪 た 0 12 2 \_\_ 見 あ 希· 通言 は は 72 行か な 望る 譯《通》 大水 Z を る と、遙 将さ た 目。 て を ľ 0 方だ す 傍ば な は 先せ 送き が が 自じ 頭; 12 0 か し 拉龙 ぁ 呼上 0 分だ 12 τ 彼が 5 な 立た 居る 方⁵ h た Ø ILE 72 ~ け 手で た 12 9 耳; 方於 を 7 9 n 曾かっ 7 は 語や ど 堅な 居る 方質 7 後き 晩ば 此る た < 72 17 道。通言 を 分だ 握ぎ 嗚ぁ は 餐え 會なた、 向む 左ª 呼 を 譯。 十 9 B 真な は 樣含 て、 Z を 販賞 直さ な n 直だ 日に Ø 人に 馬になった。 5 た 12 5 本な ば せ لح 5 進さ 12 語で 7 か

酌' 能で み 時じ £ 交ば 分光 な 17 V ع た な 0 云い 7 2 咽の τ 喉ど 代於 71 6 白雪 0 将さ 布n 校な を 卷" を £ 代於 付っ理り け 3 7 せ 顔は な を 然が 出た 義等 し 理, **7**2 而を 12 堅た L T V 互, 大次 将さ 17 別な は n

7;

75

랓

n

た。

(二十五)

Ø 事と 目が て 太 私を第に لح حا 12 関がな 通ざ 如い 掛な 3;  $\equiv$ は 何か L 5 第に軍が 確し利き 17 T 女  $\equiv$ Ø 12 軍な参え B B は し 歐まっ Ø 他と た 謀ら J 0 米派 頑な 0 參え 0 そ て 謀ば 式は 固色 Z) 知し n あ つた で L 5 z) lζ 我れ い上常 爲な **V**Q b 張ば 事を 凱だ 津っ 41 9 野の 0 0 女 旋だ 72 作? 人。 でん で す 田 0 知し Ó あ は、三 0 る 中さ まで、部 τ 樣為 佐ª 6 9 7 出光 女 十 12 は 七 陣え す 云い L を した、人は将軍なります、その 作 下" 3 年ねん 中等 が、中ない 戦さ اح 五. Ø 月かっ 将軍 從っ 圖っ など v 4 3 7 日ら 12 就っ を 5 を 執ら 居る て、 御" 此。 古い務む て た v 覧が 武 Ø 時曾 7 は Ø 語が 有り 初じ 17 土し で あ な Ø 様は す 9 め る つて Z) 7 女 面粉 は りおってん 一と 口を ち 5 せ 影が 将軍 もそ ኔኒ h 事 あ 12 0 務也 0

チ か 自じ を 出地 分が 贈ざ は 手巾を 9 は 7 Z た 打了 7 0 希望 5 ラ 振ぶ 振 F, 望り 0 12 b \* 7 馬。 應ぎ 17 U 別が 跨加 た、小で 別が n n を を惜れ 丘が

つて、 Z` Ø 랓 上之 せ Ø 雄ら 'n 5 姿し を 振ふ 現論 り 返\*へ Z ると、の n た、さ 木質 5 大な 将さ 7 帶認 は か ス 6 テ

ッ

セ

w

カ

#

ン

18

ス

を

2

7

そ

n

Z)

5

Z

^

ع

反は

問え

3

n

る

0

が

實っ

12

緻节

密か

愼な

n

72

જ

0

で

傳は

服役の 輕な ど 0 12 12 は た お 軍の ß 4 4 す は 叱ら 氣智 v 左背 ま 山流 l ح 陀龙 9 ح 17 な B لح 5 だ ~ 人い な 0 17 Ø < n 意い 花的 廣な Z 呼飞 會も ع せ 6 0 Z) V島は 吸ぶ 太 見な b 押ぎ کم 5 は た 9 長ち 12 z). 17 捺\* で ح n 多能 た 圣 0 居を男気 0 知し 5 對な z L n な < 7 で、 何に 7; V L n נע 0 5 が 9 た す 将官に n 戰法 7 太 C た ŏ 如い 0 事ど 時g 他紫 事を 何か た 72 死し る あ . 處z 時 3 12 72 17 か あ る 17 17 所究 ઇ Z) 5 9 で n 由上 Ø は B し ک<sub>رہ</sub> 賞讃 意<sup>い</sup> 地<sup>ザ</sup> 6 即なり た 5 何智 女 た、越 ず 必な 6 ع て せ 大場と 5 頭<sup>あた</sup>ま には B 悪な 類る Ø λŚ V 大路により えて 解じ ず Þ, か ٨ 0 人な 自じ B を 5 Ø 様き な 六月 とを 反は 分ぎ 星で 精が 12 0 v 0 V 對な 提ぶ す 太 聞音 説さ 0 神に ح 、将軍 四 氣智 議ぎ る 人と 17 لح す 0 ح 反は 日" 儘い 17 樣。 あ Ż で る て 鹽丸 23 נע 反ば な あ る た、そ 對な あ ح 處表 大な 3 6 對於 n ح る し b 澳ぁ か 3; 減さ ع か な ح 7 ま L 0 見み 12 多た 5 で n T が 中 女 上き の會議 2 12 で、盲判 う、唯た 5 た 見み あ 72 将軍 0 Ó る る n IJ る、右ぎ 花 l は ど 0 と、**直**く な そ で、直に 将軍 とこの場合 て、六 < 五. で な 押紫 Ø 0 りなってん 月 意い 軍人 す بخ لح 月分 私た は 中す 見は 諾ぞ な を + Ó 12

つらね 何智 う で ばま あ 9 たがなとしての食物なかといると、全く土 も 召» 卒さ と 苦る し 上\*\* L らな み r ない、兵卒同時 分如 <u>り</u>と v 様き 太 0 Ġ,

麥tr

飯。

を食べ

7

る

考が

Z)

5

蚊カ

帳\*

B

将軍

有智

樣。

が

갖

た

Z

Ø

時論

# 筆 將 大

日か 最み 時じ 初よ 死し 0 12 作 南智 の 場所に 戦な 山岩 計らくれく Ø を御覧 占。 戦場場 な بخ を批評 を巡視 Į۲ な つて、人には され z n ま 女 L L 言<sup>v</sup> は た た、そ が、後 Ø から考が 際。 の<sup>°</sup> 中ま わざ に、そ へて 見゛ Ø 道。 死し る な کر を 程 記 ይ 道。 は n を n た ら

らと 司し 批? 文 0 7 事で 令な 泡は す で 推。 務也 部"子し そ あ はなった 街" 通流 察さ n 0 を を 12 Z) z た 取と き < B 軍に b b n 6 n V

6

n

た、そ

n

**1**): . と 云<sup>v</sup>

う て 計ばか

ح

0

難な

事じ

を

他然

将さ

校タ

17

5

n

る 何~

責せ

で

な

z

る

b

で

L

72

を 巡り

30

n

る

時報 め

で

人とに な 死し ど て あ を を 思な b 投な 랓 げ 5 すか た、け 興な 6 n τ بخ は 前。 間げ 連れ 12 랓 12 ઇ z は 申を n あ た、 斯\*\* L 文 た り氣 通ね 5 b v 受 職 け 務也 有り が 0 樣。 ょ 上之 て < あ 12 な は 3 か 寸え か 毫が 5 9 た、 或® 北 છે 假\* 卒さ 借さ る は 子し

時g

参え 6

謀ら n

連れ

**%** 

せ

な

皆な

おきない

Ø

為ため

Þ

力

夕

, ;



(藏 伊) 氏 夫 凡 豆

ŀ

12

スゲ

n

た

薬が

時っ 0 0 て 5 B 見み 業は を 間ま の L 中等 捨す 容え 舞輩 3 71 な . T 謀ら は 0 9 7 Ŕ 4 兵公 し、 唯な ら n z Þ ボ っ と 作ª 副なったれ 土 る 隨る ケ 女 ッ 3 を

將

乃

将軍が 軍にの 自じ 居る 8 出て 作 0 7 n は か 室? 敬い 室と Þ 事を 來會 72 圖づ 却分 順學 اك 意い 17 L で ま 短ぎ と る 參記 を 歸か は 氣® 推する τ 言 女 中 Ŕ 自 欠\*\* 分ぎ 服さ 微で は 9 b せ あ Ø な 0 てど 私 そ 圍る L 笑な n n h 5 7 0 5 た 中き 生い 女 L 文 女 か 랓 h は る 5 言と ع 死し 7 L す な 堪な L. L る 葉ば ま 分が を な そ た જે た 云い 71 لح h て E 切雪 例な 多路 託き 自 0 悪な V 3 ' v 閣次 な て 5 あ 0 ま n < す 分流 セ゛ 0 事を 思紫 る あ 下 な 通品 0 べ ۳ L は 0 た 人と لح < £ 何と を は 3 夕き は < 3 伊い ず 41 で す 12 を は 處で b 0 な 私たれたし 将さ 旅り 殺る 憤が 謝ね は 地ぢ る 0 ح 女 # 團長 長 軍炎 で 知ち 罪に は لح 旅 τ L 0 L 5 りときっ 參え 国だんちゃく 4 た 閣な 33 女 人。 B 12 し 一謀長 ع L で 小さ 云い 1 7 軍気 72 下办 出で 人だん 太 4 來で は る な 0 7 あ た V ど 様。來で そ で な 悪な 太 B 何智 人だん る v と、将電と云は ع ع あ 5 物ぎ 6 0 17 n 0 V 事な を 思紫 云い لح 云い 散え 挨点 7 仕し 0 た、将軍 48 拶き 軍に 事と 世世 は は 每ぐ 7 Z 間は 女 n 思報 は n 17 B 12. で 12 色的 將言 軍炎 な 叱ょ 0 嚴に 72 な S 格な 5 司し は 私产 女 0 L た 沙な 厭る な で 令官ない ないくかん は。 n る 3 煩a 何望 は せ 12 17 た。 器 長と 貴智 悉 5 ح ¥Q ブ M. V 上言 ع 量や 0 様ま 女 ィ 7 13 < 0 ど 7 時島 云い 悪な 9 لح 17 な は にん 7 立たた 欠が 仕し 軍 B 始問 ዹ Z) z 干% 將軍ル 将軍が ع 對な け る 事を Ø 2 2 沙は め 罪な 7 L 7 35 7 た 3

12

L

7

居。

る

軍炎

0

歸。

5

女

す、

女

た

将さ

軍が

3;

例な

9

6

لح は は 實じ 親と た 12 た 思。 後ち 旅』 實じっ 唯な 17 展な 通益 ょ 順 同情 山富 今g 書は 5 12 精 9 百 偉。 之で な 縣だ 7 0 τ اكر 神 彈 、将軍自 公う 新た 作 圣 人だん n を 6 激 到 命い 方は b で を 禁意 處 Z) 戰だ 雷 計場書 じ 分か 堅於 6 面が ま す 明め 天 英加 言ば 得礼 書は 電な を す 亦 鐵 な 責せ 驚 報ば 開設 は 雄智 す \_\_\_ し V £ 彼が て る 切が で B 私党 す、私たれた 七 ح 랓 0 L を 包 言だ 取と 十 Z لح は 嶴 圍 L 絶ざ 3 直 半 72 n は は ح 句く

武 屠 旅 萬 順 屍 城 横

を

送卷

5

n

た。

軍なりを を 0 負を 氣音 代したり 5 **%** 7 נע 扱っか 月ねる は 出て 5 ح Ø 夫れ る V 私记 來會 5 は Ø 事な 為た 十 9 陛ふ 偉る た n 下\* 八 Ø 12 め Ø 自じ る 日ち 死し 人だ 罪 Ø 12 0 0 Ξ 多九 分ぎ 赤紫 γQ 0 を V 為な 高か る し 子し 大览 τ 12 < 初点 身に 地ち 前。 42 + は を 0 0 いとうじん 犧 當っ 分ぎ か 殺る 0 12 て 攻る 性な あ 時じ 脊せ 青さ 6 ž をはりまで を 軽さ る 0 負を 任に 0 τ 殺る 心儿 申をし 書く で 拂筒 لح 5 ታ; ) 將軍 明智 あ 御ご 衷き 事じ 太 τ 譯が な 水やラ を b B 折ゆ Z) **%** な 0 女 云え 知节 世上 分か だ Z) 12 0 V す、勅語 ع 41 が 12 n L 2 \$ لح ع 復さ 願加 表き 72 た 7 側に 居。 あ ል Ú は 乃の V 12 命が 然が **%** 木等 る な あ せ 人と る L 動を 松龙 大学 5 た 9 か; V 私だし 7 あ n 9 V

ح

は

決けっ

無也

意い

味み

な

ٔح

は

簡ね

單為

る

書と

۳-ر

あ

る

で 7

す

か

5

結けっ ぢ

句( Ŕ

は

直

屠な 12

る

71

軍人 命が

禦りた

は

我や

ያኔ

0

攻き

撃力

12

B

數する

倍ば

7

軍

命い 圖っ ક 見み °0 נע z 合む 17 **乃**° る せ L 0 0 木智 命い ح 17 な 攻る 72 0 2 お 軍 大路と 撃さ 分か ع Щ<sup>\*</sup> 前气 ば IŦ 'nί を な 7 12 のニ ど は 重。 6 あ な は す γą 苦る か 敵す h 72 る 0 死し 男な じ 7. が た が L 0 保拿 が な 72 72 如言 を v 典は 年ご 戦だ

苦る

 $\nabla$ 

将電が 軍ル

0

胸に る

Щ° た

然が

事じ

質じっ

於%

V

7

し

B

あ

n

ば

敵き Z

B

る

大 將 筆 葉 書

7

B

數言じゅん

0

間だ

陥れ

落さ

12

旅順城 る な る、 詩し て 難況 な て ζ. 攻き は \* 直是 不許 な は弱 砲 落さ い、重っ 12 屠您 0 榴り 要含 n 大荒 旅順城 彈だ 寒な な 意い が を 無な 味 何ど Z) 5 て 0

す

(伊勢二見清水石仙氏藏)

ば

b

**V**Q

兎と な

角次

જ

 $\bigcirc$ 

 $\equiv$ 

0

は

+

分光

推っ

察さ

せ

ね

内ま

です、十一月

氏し

は

戦な

死し

Z

n

た

0

で

あ

5

ます

私产

は

ح

0

日中

柳岩

樹山

房間 n

の 司<sup>レ</sup> た

後で

六

17

至な 9

0

7

再常

び

0

逆襲

17

0

7

9

3

返か

取と

由』 +

時じ な

爭

は

נע

な

0

 $\equiv$ 

日ち

午ざ

後ご જ

 $\equiv$ 

時じ

初じ

め

7

占な 高が 中、学 典は 君な 高。 0 地\* 馬ば 办: 丁烷 ያኔ 日光 我や 冷る

(781)



露

氏 君治 正塚石 京

合な た 部等 5 5 12 を 云い 9 は 女 n L た た ゃ 軍気 が 7 か り 料軍 6 ح 25 h な 歸な 0

た **%** 将軍したのでん 大いくわい 12 長なが や < 軍に 軍公 τ L 7 居。 御知 靴ら ゆ な 0 他た は 9 戦な 女 手で 氣寶 易 0 急 7 ょ 2 12 将さ 脫粒 す 室と 來曾 中ち た 17 は < Ø 何に 死し 毒芒 7; 12 軍気 7 李ツ ع 保拿 歸會 ず 12 火じ 典は 千 人い જ h L 堡 τ 萬ば 寝ね 9 御站 男なん 級 葉ば 云い 7 君紀 72 保計 副さ は 吳れ 痛る 臺だ 7 悼~ 12 \* 來で を 時為 官言吉 典け 於い 聞® 引心 4 た 悼智 見み 4 b 0 再な 君気 是れ 上.~ を 7 < 0 る n 申より 極性 て 12 لح źί 花は 岡が 7 満な び 0 仰意 ₩.\* 仰意 毛が 戦な は 足で ~ V 敷と 佐³ て 向な 間な御で 向む 0 げ 死し 初に 樣。 L 外食のとう 在 4 る 戦な 後も 7 12 座ぎ せ め 12 申を 氣 様き 6 死し 中等 人》 司レ な V 12 て 6 譯が 女 な を 傳え n を 佐ª あ だ 分に 0 様な 部ぶ 着a 逐点 12 n が す 0 し 0 0 昇進 ع 立た τ た 6 لح げ た な 17 72 申上ませんあけ 不。 居を 女 5 殺る 歸☆ 後さ n 0 か 2 ع 人、帽っ 電流 審り b 5 淋点 z て た n L 奉 聞® 云い L n 話や た 12 n n そ ぬど た b 天だ 思。 子し ح あ 5 は 12 カン る が 途と て B 0 5 n 0

木

and a department of the compact of t

L 7 B 殺る 2 n **V**Q ع 野\* 戦な 病等 院を を Z し τ 驅か け

云い

決け

(782)

人以 を 地ち 去。 はたと 何ど X 5 心光 な 開城が て 放は は 年ねん な を ح 0 5 犧 な Þ < 9 九 7 な 月かっ ځ. 性が H 7 0 あ 奮る 3 で 7 す な 高か لح が n 7 十 9 起\* V 占領領 ば た  $\equiv$ 拂は 落さ 女 た し 地ち て将軍 た、 人に ح 此 奪 し し が 日ち は h Ø n 容さ L 0 n ч 72 時讀 御で 間が 第5 な た 見み 7 72 易ぬ 大路に か 観え が 決け を ح 0 せ 九 12 そ 偉る 水ま 暴ばる 心是 9 ع 師し 落 る ع 師し な は n は 갖 は 大だ 團だ ち 営な す ح て 此飞 無哲 な 猛っ B ズ ¥2 な 力 pb 論語喜 لح zb て ・ン 0 ح 然だ 6 لح ٤ は 敵さ 時為 が 決電 ス 0 五. テ 出て 言い Ó 12 ば ح 百 9 來會 残れ 決っ 事じ 進さ 72 ッ 1 S 0 兵( ¥Q h v は 17 切會 兵公 時g せ V 現は 0 て 'nЗ 7 深か 6 を 大な ح n と會見 借か 粉さ 散え 居る く لح て あ n n τ · 將軍 て、一擧 あ 兵(; た、こ 行ゆ 5 た て b は 自かが b 壕が あ 受う < 9 6 z 5 9 Ø \$ を ح け 5 0 Ø 小点 計場書 5 n す 視し لح 女 7 戦な 12 自かがか た 察さ 5 察さ を す 0 出了 線( 時 が  $\equiv$ Z 苦る を 7 L 6 12 逢る n 5 然よ 高かっ 指し Ø N L 聽智 立た は 喜な た、 死し n 地ち 揮音 チ B L n V つ 作なれ る、二 6 7 び ح を لح た は を 奪は n n لح 0 V 決な 何岁 لح 0 72 12 S 攻; な ዹ だ 銃が丸 事な  $\equiv$ 撃さ 大流 5 は 取と 0 ع

軍に

7

2

て

方。

は

Ø

7

あ

る

L

女

L

た。

真し

は

71

6

女

L

た

は

か

<

ع

 $\mathcal{V}$ 

7

を

ರ

0

限ぎ

屁で

護さ

し

7

Ŕ

n

لح

0

事と

で

あ

9

ま

し

た、私に

は

اک

\_\_

文だ

草さ

を

7

佛"

崩っ

西へ

新な

0

直な

17

投き b

書は

を

L

4

た、斯が

<

لح

知し

0

た

ス

テ

ツ

セ

jν

は

私地

71

手で

紙な

を

吳、 L

n

て、そ

0

恩が

を

謝ね 聞だ

た。

将軍自と 将軍ル 争さ て あ 7 乃つ 木将軍 敵さ 木誓 h 大路にときっ 女 b 流っ 軍な の 0 を 祭ぶ 祭。 驅く 72 は 旅順 主し ح 典な 逐さ -(" n て Ľ と 將校 を し 72 英な Ø 72 が 戰だ 雄等 そ が 僧さ 争る た 支し 僧さ 侶に Ø \$5 那世 侶に を 後ち 終す と賞讃 一で 人<sup>り</sup> 人だん لح ح Ţ 神官 などは لح 1 招品 て す ζ" 招き て < 何ぷ あ 魂に 北等 T. n 3, る、 જ 進ん 祭い を智な 供、 な な 感な 物品 け n 嘆ん は n ⊉ Ŋ 大将自己 して大将 ば 女 L た、名だが 神官な し た、そ 6 圣 の徳 捧き 呼ょ n v 法に げ ぶ は を 質ら る 庫で 0 た 衙" لح て 素を 7 જ な v 門光 へま ٨ な 乃つ の

風き

v

木 戰な 時、私たれた n τ 多 7 ح を 包に n 佛っ み 6 は 切雪 崩え 女 ズ 西ペ ッ n ع な 後も 居を z) 0 9 事を た Ŕ で らて あ が、将軍 B 女 し す た が ح Ø ス 時旨 テ 撮。 ッ 聞智 影な 乜 jν 3 が n 態な 軍に た 法の合かい 46 寫し 手で 真な 紙質 議 اك 71 ţ 下华 附が < せ 満た つて、力 ら 足で n が た當覧 現象

は

将軍ル 72 人な 那智 今け 私た ક げ 時g 人に ح ょ ح B 日本 D 12 ` 7 6 は **%** 0 往 劫 6 感な 12 5 や 12 L ઇ 戦な 詩し 事 餘 た、私に な 人な 消音 る 多蓝 争さ 激ける 茫 は 風 思な 目め < 後で Ż 0 ح 0 4 物 大将のしゃっ B z); B 7 W lζ 餘雪 0 渾 不 0 B か は L 码t Þ 5 招き 似 堪 見み بخ 5 見ቝ な ح 0 Ξ 魂な 夢 酸 B ح Ż 人にん 12 舞な 親な 萬流 祭が 0 ね 結算 子で を 格な 圓え 0 百 處 心。 を 歌た ぶ し Ø を 0 時g 车 4 を 12 水が 女 認さ 如ど 寄 12 誰 炊 見み 重な 0 す ક め 金克 作? 記 煙 4 る 泡が لح 7 親ん を 5 招 暮 ع 小音 Ø 斯か 居を 密か あ n 魂 色 夜<sup>x</sup> 衣<sup>x</sup>s 浮る 5 9 な 2 72 壇 寒

世上

12

め

ζ"

冊,,

12

ح

Z

あ

3

け

n

0

5

b

見み る

h

か

12

જ

な

É

袖を

\*

Z)

な

V

太

歌き

下於 中ゥ け

を

z

n

た。

の 関係

を

續

居を

b

女

L

72

2

n

故為

私的

は

8

7

立为 7

派ば あ

な

石世 ま

碑で

を

立た

7

ま

L

72

易

0

6

す

が

ح

0

詩し

12

ょ

2

τ

支し

갖

す、丁度

耳じ 7

炎な

て

人に

院急

を

L

7

る

5

n

7 書き 私汽 留は 郵な 12 便が次常 7 下**½** 如芒 z 9 歌さ た ح 下於 ع 3 は n 大灌 7 戒な 将や V 軍が 12 B 乃の 6 0 木質 n 真な 式は 12 意い を 事に が 發は **%**: 知し 揮雪 あ 5 L 9 n 7 女 女 居。 す す 女 ح 女 す。 n な を 故愛 封な あ 筒き 2 12 7

人い

n

役

國台 Z あ n b Ø も こ た あ もこれも今は昔を偲ぶ記念となつあけの月影氷る雪の上に獨ゆかしため力の限りつくさなん身の行く の 行<sup>lo</sup> 9 く L 末ま 4 た Ø 梅ぁ は は *h*: 神が 残念なことであります。 香\* Ø まに ぞ す る

大 73

用き 満た B 士儿 合な た は、指数 洲ら 包? Z < 部等 満な 年ねん 平分 鎌紫 女 0 洲ら 九 17 な B 和や 倉台 送卷 な 司し 折<sup>を</sup> 軍允 月かっ V Ŕ と云い 令官ない 北京 け が 9 b 多 Ŧi. 風が 12 7 n 數で 遂で τ 日か が 搭売じゃっ ば つて 引 で 満な lζ 17 7 引四 + 日 ic な Ł あ 洲ら 居る 凱が Ł 九 本流 9 拂览 0 71 年ねん 0 7 たる 旋ば 上 吹ふ 9 72 正学 た二 一人であっ 居る 地震 の 日<sup>で</sup> げ £ は 72 L る 滿 旅順港 ر کے 年沿 + 踏ぶ を 事を ち \_ 日 " # 待。 近が لح た 一時纜が 法は 溶し n < な 日告 2 庫で な 46 17 τ B 9 露っ 野兩國 守し 故ない そ 門影 云ぃ 居品 た V لح 解と 備。 \* 9 た 大龍 出る。出る 女 V た、 が 川ま 塚c い 0 0 戸っ 間なな 總さ 12 て を 月っ V 木将軍 同さ 云い 置ね 花は ţ 司し 12 同等 分か 船だ 9 Z) 17 最な 官がなかれ 月げっ た 遠往 る 後で L は成な 凱が た 六 が 1 3 は 0 調印が 日" Z 旋だ Ŕ 年に 0 か は、 一、<sub>と</sub>s 5 る 大な 0 لح 9 0 年も 定電 べ 連れ な 7 中ま を 戶、全世 < 居る Ł n 終む 12 0 17 着っ 思紫 7 ば 日に た 凱ば 9 田だ 後も 3 U 本なん 遠騖 旋な た  $\mathbf{V}$ 出て B 2 ^ 征ぎ は た、司い 日か 多器 面な 女 歸な 0

地ち

御

で

て

h

凱

旋

Commence of the state of the st



會 歡 の 將 主 露 日 (長謀參スーレは左軍將ルセツテスは右の將大てつ向)

感がん 來會 丸ま民な馬は萬紫 は 72 闘な 歳ぎ 船な 想き ح セ ح は 船沿ル 0 軟が海が を て Ø 将きなな 倉がま 峽に 唱な は 何だ 事とて 右い迎ば 将った 軍がでで を あ 17 船だを 将するた、 通るな 2 を 列をを 丸紫 乗。は 花り過いど あ Ø 17 老きせ 爲なっ 旅 沖ぎの た 如とた 17 IZ た 三さ 5 は 無・艤き門とは 鞭 两\*\* 九 地\* 日\* た、将なり 當を 12 數すっ を ヱ 日が 拔ぬ 1 送\* 時じ 0 v ン・ ス 0 氏し 7 テ

計監今澤工兵大佐外十數名であったがないますというないないないないないないの三將軍を始め、落合軍醫監吉田主

72

5

¥2

弱さ

4

我が 界な 12 Z) 日中 0 諭 本と で な 0 軍なる 守。 る る。 בֶּל

此色 を 輝 せ。 のでなった。 扶华 Ø 軍人。 くる情な こそ。 ઇ 强に 我や Ŧi. 君為 ۳ 强ご \$ 3 が É 條な لح 敵を 日で る。 0 國に を لح 勒表 挫亡 0 τ 本と 諭ゆ 我な < 何智 12 Ø,5 0 日 o を 捧き 恐ゃ 軍人。 唯た げ Ø 力。 る لح べ 守以 L 本と 3 身# 知し る Ø 軍人。 干范 な 12 n 歳が b や。 は 弱が 萬ば £ 歳が 日常 家に 干な 强ご 敵な 萬は 本と B 歳な 4 لح 魂 萬﴿ τ 萬ばん を 碎烷 侮な 歳が を B 歳な 勒 萬ば < 何だ 6 其を 諭ゆ 思報 46 0 は 力的 太 歳が 0 て せ 名は 磨み ~ を **V**Q

ž,

小など

は

持的

ば。

7

騎き

謠き

9

12

記

貴ª

婦ぶ

其なの

名四 7

を

₩.

څ

日常

本と

を

₩<sup>₩</sup>

界がい

12

念為人 た 出てが 凱が 團だ 我於 0 斯\* ۲, 揚が 寫し 日の 旋な 體が < 快 る ζ΄ 浪舞 本 軍急 真な か τ 歌か を b 人。 --は は 撮と 浴ぎ 日\* 46 ち 大路と り、十 午さ せ 0 か 前が 厚。 意い 0 け 八 時じ 作 時じ る を 萬ば て 廣な 半ん 受う あ 島。歳な 検が H \$ 萬だ疫を 3 12 碎衫 72 く、長ヶ崎 人い \$ ¢ を 歳な 終な 2 ٦. 0 2 古っ 聲ゑ τ 0 川かは 0 十 有等 旅館が 中ち 時じ 志し اكر B 模え nn t 多九 17 投き 橋ば 數さ 12 行にはて 到たっちゃく 出て か とら上陸 迎於 た、常なった。 る、たい 大な た、軍気 時じ L 将以り 凱だ 人だん τ 旋ば 帳き 地 兵心 方はって 下" 含した 勝っ 0 前電 官

け ね 我<sup>\*</sup> 輝 よ 。 が せ<sup>\*</sup> 。 國 日 <sup>\*</sup> 。 鮮 の の

響れ

我が

身為

B

血\*

染をめ

17

な

Ŕ 12 、歡迎會 軟が 他在 て、戦な 迎g のおき 0 拍貨 爭a 校が 手に 17 は 開き は 顔は ع B 大きの 萬ばん N 體で色が 歳い る 容が B Z Ø 聲る 5 加" 晴れ 33 رح 46 .恐. と、名い 間等 72 が、 至し < L とと云 悬片 が 實に極る あ 雅·蒙 は る 凱(ご) 9 隱な健な で、する 72 n 旋だ 養みの を とかったい 度ど で ઢ જ غ 被ぶ 叉な 死損 6 L た 72

が、將軍

0

み

は

苦が

9

い、露<sup>x</sup>

助す

弾たで

九章

ょ

b

0

0

72

内な

地。

は

盛か

h

名な 我ゎ を 世<sup>\*</sup> £ か 日 <sup>v</sup> 致ち 道な 界が の尚武 の 本 & 12 に輝せ。 努さ の軍人。 Ţ のでなっ ること は。 我が 軍が 日中 役き 戦するの の 本と 終は n ・の軍人。 ば 故<sup>c</sup> 郷物 も心は ZS 歸か 千歲萬歲萬夕 50 同な ľ 農っ 工商業 I 家に む 富な 歳ぎ せば 皆 其るの Z 名な 國公 n を 亦。 世世 祭<sup>2</sup> 界が 炒 。 رح にかなか 和ゎ 正是

す 0 色が 幸さ 討る \$ とも 死に な 命sosst 拾 見が せ ţ し 7 其を 我が た 0 日 v る 戦だ の 本と 其を 友い Ø 0 の軍人。 戦な 功名きる 友い Ø 干な 骨質 柄だ 圣 歳が を 萬ぱん 確な 無じ 4 歳ぎ إك 萬ぱん 46 響で ち 歳む 3 Ŕ ع な b 其で

た

1 内に た。

新た

橋に

נלל

Ġ

直。

容え

内でなま

寄せ

B

b

伊心

藤岩

式は

部でなった。

Į۲

B

m

7

御

座\*

17

み

先だ

帝で

陛心

下办

12

進さ

17

に 5 幾s 數。此と 出て **塚た**い げ 大灌 廣な な 萬な を 7 0 迎於 は 阪か بخ 島は 関ラリキラ 誰たれ 知し 列な ^ L 12 る、 6 車や 0 Z) 着っ な は O, 群だ **V**2 は Щå た 33  $\mathcal{V}$ 集と 盛。 十 下た る 魂に 日ち た + をで h 市長き 樂賞 が 四 は \_ 逗き 狂。 を 12 日 か 見# 十 日に 留り す 萬点 午ご は 奏を る 午で 将軍ル 前せん す る 歳な や 日ち 前がん な 如ぎ を 十 る 5 午さ 七 < 唱は 時じ 多た 12 前だ \_\_\_ 時じ 川山 마음 少;  $\equiv$ 行か 動き 旅 + \_\_\_ び 出於 + を 0 時じ 館 分ぎ V 食堂 官民民 立た L 九 東北 7 十 た 分れ 2 居る 蝿き Ŧī. 大ないときっ 新に る る、だら は 分が 飯点 0 聲ゑ 案が 橋は プ て 涂と を を は 12 内ない ラ 四 あ 21 + 滿ぇ 默。 着っ 師し Ξ ッ 0 9 足でく 4 τ V ŀ 團だ 72 抔ば V 三キャンペン 氣げ 72 ع Z) 寒。 た フ જે 歌迎 b 12 L 食 才 V 聞® 7 を 特さ 月記 9 Ì 居る V 0 侑さ 7 厶 12 2; L た 各な め اك 派は 中き 壯な 學是 が 團だん 整が た 遺は 天江 者。 腰を 手は 體が 列な せ か を 外に 0 幾い 6 5 驚され 禮い 萬點 T n 光》 か 一般 浦 を 出で لح た せ b る 軍な を

任に

同ら

如き拜は < で あ

謁さ

捗さ 陷を 動き 及北 六 明が 7 12 し 月ち 'nñ 作音 治ぎ 攻る 逐 12 12 終記 CK 次じ 次に 子<sup>5</sup> 17 剣な  $\equiv$ 寒さ 之な 大たい 山流十 要な 7 相な 作  $\alpha$ みなきょうしふ 戦な 内な 其を を 岩s 竢<sup>®</sup> 山荒 を 七 正蒙 拔ぬ 年為 0 奪だっ 12 づ 0 7 五命。 終ら 12 面が 取し 肉化 を 線だ £ 月かっ 薄、行。 局 旅 突ら L 0 17 順點 月でわっ を 人に  $\equiv$ 港か  $\alpha$ 進さ 第点 L 東。要答 告っ せ 永な 内な 十 み 敵で  $\equiv$ 月や 寒さ 軍な げ h 久き 12 西で 以 0 下げ盤なりようのでは、政策を対している。 逆。 7 た ع 砲り 蟄さ 司し 令官ない す 襲込 b 量る 伏ざ 敵を 時益 重る を る を せ ょ 山え を 占だ 本な 軽さ 12 12 る 9 0 z な 北华 領点 當を 敵な + 確な 防じ 退な る 實じ 禦 方は b L 艦が 量る 0 し 一月上旬 直ち 圣 線が次に 12  $\equiv$ を 17 大次 撃さ 於物 十 12 奪這 せ 12 7 命が け 望ま b 壓る 其を 八 沈え  $\alpha$ を る 年に 豪なせ تكتا 爾じ 八 迫ば 0 拜は 後で月かったい 彼で 附為 至な 後<sup>ど</sup> 前だ し h 我" <u>り</u>二 近流 既そ 我が 進ん旅 اك 攻;孤飞 海が陣だ 順 を 山変軍に 日ら 帯で 百 地步 L 要为 敵な  $\equiv$ 以。及\* を 0 0 7 寒る 0 有力に 高か 高か τ 攻さ 攻る C 0 力表 高なか 降か 地\* 撃さ 地ち 攻る 陷な 攻; 略 は を 12 作 z 撃が崎さ な 力攻 進ん 業が を 山常 る 鳳島 12 續で 出資 協な 風な

行等 を

0 進ん

大器 山常 察え 謀が 總長、長、ちゃっち 寺を 内ま 陸。 相参え 列な 第点  $\equiv$ 軍 作さ 戰な 0 經げ 過い を 奏じゃっ U た、 全ば 文だ は 左ª

0

近

に

月も

下げ

旬

渡り

平心 正<sup>z</sup>

12

直點

17

z

開か

始し

7

奉は

附ぶ

近え

12

北。與北起智

0

のくわい

進ん

運えを

動š竢®

な

b

7

陽常機智

野\* に

集ぶし

中。軍気

進と

陛心 之れ命い 彈汽 六 を 相も 線を方は L 下》 連 8 を 驅( 12 全が 12 月げ 拜ば 要な 逐 達な 邁。 0 3 軍に 萬ば 間な 御すす す し 金克 L 進ん 0 劒は 我ゎ 稜ぃ る る 弦に 家\* 最ら ---L を **b**; 威ブ 12 17 左。 12 12 屯を 部ぶて 将き 殪を ع 本に至な 軍な康か を 其を 翼は 上等 呼色 る 軍炎 n 隊で 平い 進さ 0 12 級意の 0 0 6 Ø 8 退な / 在り o. 欣き 常ね 統。作品 整い 線は 路が 7 b 然だ 17 帥る 戦だ 備。 昌さ 0 を 12 7 勁な部が目を لح 皆な 迫t を 占し 图色 繞り 回ない 敵で 的で 了意め 0 及是 9 7 لح 指し を b 次に び 轉え 運え 腹が 健な 揮音 達な 戦な て 金克 戦な 動音 並ら 目 闘さ す 機 敵る 家か 十 を L る 行な 17 0 騎® 屯た 餘上 熟じゅく た 忠さ 友等 を 大な 附加 日号ひ る 勇れっ 軍な得れ す 集ぶ 近え 荷な 逐さ は 義誓 0 た る 團だ 敵を次じ を 烈な 協な E る を 我や 占な を 敵な 之れ 死し 力表 待望 追るの は 办 領等 を を 5 左ª 踊が 右う せ 伏含 視み 12 L 側を L し 翼と天な 奏き る 依上 3, 背点 T を め 九のない。 せ 事を る 心と撃が な 3" 歸智 而か b 臺だ 破ば 6 す 中旬 襲い 五. 子し L h る 7 月かれ せ 石せ 奉给 戦な لح **b**; 作 休 各なな L 佛ざ 天だ 欲 如に戰法 戦だ B 軍 寺じ 西、参加 す < 十 之れ لح

0

## 作 大

戦な 經げ 過台 死傷 覧る 表分 並 17 給き 與上

歌 軍 旋 凱 筆 自 0

機會

得礼

3"

6

は

臣

が

終ら

世ば を

遺ゐ

域な

ع

7

を

背点 太

行。

動き あ

す

る

71

當を

b

之れ

撃さ

摧む

す

る

Ø

好。

の

て

9

た 文表

敵き とが

騎ª

大器

集よ

團だ

0

我ゎ

'nЗ

左ª

側を

17

味

は兵力と弾

藥。

缺ける

乏

せ

L

た

め

v

.χ. 意"

及誓 恐ゃっく び 遇ぐ 今は を 渥る Ŕ 闕けっ な る U, < を 表\*( اك 能を 般は を 凱ば 等き 拝は は 9 L 旋だ 3" < を 具<sup>¢</sup> 能変 のからり 部等 る は 下将卒 戦がいた。 所な しっぱん み 3 る な *b* 戦な を を غ 復言 伏さ 傷な 死 病疫 共さ 奏き 命は Ţ す。 17 す 天なん る 者は 兹

12

12

此。 作

恩を 0

0

0 會戦が 月げっ を 卒る 71 を 要等 は 以 以 多九 7 大だい 下 旅 順 0 十 犧 0 六 性ば 城 字じ を を 供等 12 抹? L は 殺き 奉 天だ 歳。 L た 附加 O) **%** 近是

る B

能を

は す

然が る اك 斯な

0

如ぎ 4

忠き

勇ゥ

御

紋

附

金

時

計·

御

目

封

箇

ع 5 0 大な副をシ 卵は 思え 粉さ 第5 賜し 爾じ 7 ^ 後で **%** < 作 0 IJ  $\equiv$ は 戦な 復る 股を 各な 軍公 あ あ 命い合い 地ち ヲ 0 書を b 書は親な 指し な 1 の 戦な 女 12 シ 揮音 同。錄 闘悉 せ 失ら は 時じ ク シ 策で 部等 作さ 堅な ØQ 12 1 左<sup>a</sup>' Ъ を 下" 戰だ 固ざ する 唯た 偉る 0 1 ナ 0 勅を 毫が 戦な 忠き 經は 功; jν 利り 勇ゅう 過か 旅上 語さ B ヲ 順 を 秘♡ 義等 ヲ 奏き を 間音 得え 密み 烈な 要な 賜た シ 克ょ た 12 を キ 寒で は 事さ せ 說と 更ら 0 ク ヲ 攻略な 其を 0 Ø  $\mathcal{V}$ = 72 み 幕ば 7 卿以 1 僚な 自じ 軍な を 1 シ 御で 中な 己。 勳 且かっ , 復さ 0 續さ 任に 12 同点 奏き は 戰だ 務む 港かっ ŀ 将きる 達な 毒な 17 Z. 功な な n を 少さ ま n 7 シ ン 洵な ば 7 L 忠き jν 12 多 勇ゅう \$ = 船が 上, 為智 說と ヲ 股を 船だ 嘉゛ は な か カ ヲ 望れ 尚さ 御ご 6 撃さ ŊΩ

満たず

z'

ス

沈た

7 酒は陛か 饌な 下" 明点 治さ を は 賜を 此。  $\equiv$ は 0 + り、正常で 復ざ 九 命が 年2 を - 退出、直に 聞き 月智 召め 十 四  $\mathcal{Z}$ n 日か 察え V 謀は لح

御と第篇

司し

乃っ

満た

足音 軍が

0

體い

せ

12 官記 v た、 見み 男を 當の Ż 時旨 3

本版

部等

出て

向也

6 n 木 た カ; 希加 別ざ 殿を典は 15

於な

將に 地。時上 0 百 两等 は 定ž 餘上大次 ZX て、ない 基点 側に 名の将き 立た 0 z) 静か 7 12 樂賞 が 段だ 子で た は 自じ 塚た い 夫ぶ 青を 12 大な を 宅 人に将さ 右弯 山常 先だへ 0 門え が 0 小さ 頭; スゲ 順响 野に 學だ 17 る 序。內類校類旗 入は 前点 を 0 12 12 を 臓し B か 7 整い 入い 始問 圣 け 此た 列き 0 め 押礼赤 72 等ら L 72 لح 立たた 仮か 左ª 時을 0 L 7 人な 側で は 附\* 既に 支げなく b 46 12 近流 前に代話 返さ 12 は 闘か 0 理的 12 0 學是 親と 前等 小さ 立たた 詫ぐ 7 手し 戚さ 石に 學" 9 摩竇 知ち 段着生は 7 武な 0 子で 禮い 日.章 徒と 0 居。 彦な 夫ふ 右背 野き を 0 が な 人と 魚な 侧當 數する 大震 武 将さ 義つかい 12 46 L 12 千 名の 立たた \_\_ 0 瞥る 門影 堵 通言 員なん 9 式は を 7 列な行言 0 付ぶ 臺だい 出て 乃っ せ 市し 12 迎。木 7 6 名的 萬ぱん 高か た 就っ n 學上 ^ 職 b 72 之曾 歳む 3 大次 湯ゆ 5 を 道等

た

B

云ぃ

足。

夫ね あ 9 T b b 終記 せ 參え 12<sub>2</sub> ら 悉 謀。 n 本な 갖 < 部等 せ z らと云 記書 17 述ぬ 至た 6 L 午さ た。 太 後で た が 絶べ 時じ 東き 7 宮さ 事じ 子賞に 御ご 所と を 奏じた 17 婆ぁ 5 せ 最い Þ 後ご ば 12 真な 赤が 0 坂å 復さ 0 命が 自じ 7 郷に は な 人い

木

ر جائز 馬記 て 宅な 此に見じ 0 真性 12 夫ぶ を 静が て 宅で 手で 門影 凱だ \* 0 が 人に 0 迎ば 子で は て 人れ 旋ば 見み 戦な 清さ 3 Ø は 太 夫ふ 何知は そ 人と 軍に 72 死し 瞬点 俯る 人じん べ 人な 人な 0 何だ を n を 0 伏む V < は す 趣は様な 夫を 集き 0 4 間音 間等 目め 当 廐ま 大な ع 家が 向かっ 12 17 め は 12 ~ 勝が V 将さ を 答為 જ L 趣し 7 庭で 何ら 7 あ 夫が 12 掃き 人に雨き 致な 7 向か 園為 0 て N Z. 9 心炎 大いしゃっ 除ぎ を 遊ってわい は た L B ど た Ø 手亡 す 랓 凝さ を 此飞 悲 大点 け 顔は を 将さ せ る 知し を 6 12 處上 嘆な 疊な n を 0 h 御ご す 0 類る て ど 見み 17 h 0 歡ん 、只 底 心炎 は 7 向き જ 似じ 吳、 スい 永な て 此。 居品 迎览 ઍ 彼し L を 0 立た n 0 上為 處で 間がだ た 0 12 あ た 察る 72 72 9 催品 掃する B 大な な で L 0 て 留る 後ち τ \$, 将され ず て、涙をだ な 除ち 9 居る た あ 守す L  $\nabla$ لح を ま Z を ッ と 6 を た 好』 共员 す ح す 迎览 5 大忠 17 な 式と将き V 17 7 か 7 る 0 暮' ع せ 準備 術性 苦' ع 或ぁ 者の 良き n 7 臺だ Ø 0 7 ٨Ł 尋な ઇ 闘き る **\$**2 深か z<sup>i</sup> ^ あ 進さ 悪き Ø ね 人。 者の あ 17 瞥る ぞ V忙が 5 戦だ 歸さ 情は た が n B 苦' み は 5 す 静っ ば 9 な が 0 勞 人い 真なん L きながまる ع 場ば 圣 る 子で 座ぎ か か 9 0 思。 数が لح 敷は 迎は 夫ぶ 9 0 た 72 0 瞬点 を 静ら 人に 如ぎ N ^ 0 た た て 此。 粧さ 付っ 經^ る 子で l۲ 知ち < あ 0 間が 飾 己 V C 夫ぶ 向か 置い 6 0 て た 庭な う、 二 來會 B 人じん 親に 瞥る あ 0 9 金え た は 7 園え は h 類な 72 0

### ancende de antique de la constitue de la const



將大木乃と下殿宮院閑

居る 胸にの す 將は 物質 座さ 間等 る 迎加甘 庭是銀箔 事を は 珠し B が 敷し 17 味。 Ø 72 を 大ないしゃっ 云ぃ 中まで 玉紫 た あ \_\_ は を る V作? を あ 好』 ぱ 勝かっ 第点 9 る Ø 料な て る 典な の敷造 ኔኔ 0 か V 理" 座ぎ 72 ょ の 客<sup>\*</sup>\*< 72 下部 6 Ø を z 敷は 、十分だれ 将さ 物to 5 典す 方場 盛。 B を 流。 石"。 居。 لح し lζ Ø 法に لح 好』 飾な る 心炎 る 向が遺る 7 ح ょ L V Vろ 杯 を を 一升徳で つて「今 っ に 協 人な 太 て 骨ら L Z 9 酒品 ょ 底\* て 居ª < p; 0 5 を 取占 は をふ清。事を ئمر は n 祀ま 心影 大たい る 利<sup>9</sup> 日ふ た大将 た 2 名は 者の将ったも 見じの ま は T < を Z) る 花。 ઢ 0 好ょ 掃さ ょ 酒は ^ あ 知し 奇· と 大\*s 妻が 遺ぬ な を V 9 Ø 除す 馬。 石ま か 下が た 0 す 居。 す 7 を 7

出。

7

伏亡

見か

宫神

有り

栖す

川 /it

宮親

邇に

宮み 12

梨な

本宮北

白ら

]][b

宮み

等等 愛く

0

を

訪ら

て、深か

<

72

اک

對於

し

大ないときっ

は

日号

御が午ご

耶覧 前だ

問え家公

九

\*

皇

師

百

萬

征

强

虜

野

戰

攻

城

屍

作

山

清 時じ 弱お 2 旅順開 な 伏さ < 大麓 V 掃き 床ど 庭世 ح 大麓 除す 12 中ち لح 庭世 城さ せ スゲ 佐さ z 中等 5 は 云い 佐ª 0 0 n 時。 遂で 3 は た。 72 ス、 12 Ø 何ど いい りょうじん たのまで 席書 5 5 71 12 ع B 人い か 摅た 云" 此こ 0 6 0 0 た、大將當 贈ぎ ず た 席も 0 L 75 で 72 7 後き 25 白红 解じ は 酒。 口馬「壽」栗 時じ は 0 去a 言え 載さ 詩し 9 易 Ł た、大なした。 毛紫の二 12 な か < ね 默さ 女 す は L 名が 疲っ 7 馬出 M 居る 云い は、 夫<sup>\*</sup> た。 0 た た、大路の B 人だん 6

とて午で

後ご

Ł

は

笑き

2

7

0 心炎

盡?

て

ح 宫科 n 愧 殿な 12 我 下" જે 何 大な B 額 将さ 5 看 炃 ょ 0 見み 面が 老 舞な 目的 院宮、山 25 0 凱 親か 使し 歌 者や 今 は 一階宮、久 を n H 造が る。 幾 は 人 z 還

た。 凱が 旋汽 後で 第点  $\equiv$ 軍が 司し 分な 部等 は 陸 軍が 卢と Щå 學" 校が 内ない 71 置 か N た、復れ 員な 0 終は る ま

を

戒t

戦沈

地で

12.

あ

る

لح

同等

様さ

0

心

得之

て

事じ

務も

を

執と

n

لح

命の

じ、大將自

身に

毎。

朝智

八

時也

易

nanalah dan dah da 出動が لح 宫、 あ 6 て 1内省御 あ n す 0 ζ 凱ば 2 な Z る た、七 る、戦な た。 0 し 一 命s 旋芯 る 小产 7 時g 腹点 カ 後で て 月から 用りがり 功; 事じ 7 を を B は 月ち 六 務が あ اك 君に 切智 冥が 戦だ 日か ると誠 とな 由r 國を 福さ 死し + を 9 第点 取と 八 ч. を 者は 9 12 なり、九月八日で五、第六、第六、第六、第十二 7 日ち 9 捧à 辩。 祈ら 0 第紫 遺ぬ 功を 參え た。 を 解か げ 2 盡? た。必 族で 謀ら る を 級き 本なん せ を 第点 時g し 竟き 金克 部等 7 **%**; ね 訪ら 普の魯 = 鶏ぃ 定で 物。 ば あ 問為 B 師し 前二 動 員な 語が b な 西西國皇帝 管がなった。 章(年 外かい ら、そ Ś 等的 τ る 配。 o" Ø 0 能で 82 が 子し £ 特沒 金点 麗さ 0 0 命い とな 常ね 弟で 時章 て る 千 検が で あ は だ か 五 は らっ り、 同\*\* あ 此で H 関さ る 百 お 慰な 前个 が 0 使し 圓る つ 今に ーハ、ル、メ じ を た。 達な 乃の を 8 命い 4 71 は 木質 B 賜な \_ 時じ ぜ は 對於 が し + L 機智 殺る 又表 ら つ 六 7 戦だ y n た て L 八 乃の ッ は 日ち な た 死し 月かっ 木質 Þ 兵企 四 軍災 V ۲ 動なる 月かっ から 事じ ø 5 0 大だ 墓が + 参え カ; な \_\_\_\_ 議官が 日じ 罪が 7 を Ŧī.

易

0

乃の

Ł

12

贈ぞ

日覧

て

木

び

0 は 0 禮な途と袈げ 云ぃ Ø 秋ら 定で 折り大な 8 中等 装さ 太 歸。 氣き Z 料さ L 17 な 12 鄉 增加 なないない +,5 17 12 た 0 中等 لح 及是 0 後なったな 压量 學が 迎ば 云ぃ ば 浦る らみつか 迎會 Ø 宗な 沙\* 生は ず S 附当 月や 5 汰枕 0 骇 0 神だ は 號賞 整な を 近常 勳 面が 者や社で 歡さ 大次 分か 列か 0 を あ 将さ を 前二 壜が す ば 世は覆波 L 有いま 2 近が 7 る 志し 12 ¥Q を V. た < 遣や 本点 分が 思報 0 大な 者や 蓋だ 呼上 将さ لح 列か U を 數する 太 す 出意 h 大将軍 7 V 出て 式に 見み は 頃る 百 寺じ で此 來會 کم T 多語 を 孤飞 名が 大な 山電 行な 献 獻な £ 思紫 劒は 粉さ 0 がこ 立だ \_ k Ω, は 飄う が 紅紫 を は で、正っちのい は郷里長 Z 0 そ ず 錦に 然が 樹た 葉ぢ 門手 宮ゃ 遺る 多 لح 0 7 を 色な は 俥ᇶ 神に 17 憾ん ま 停み 7 衣き 教が 何知 社に 7 出て な Z) 車」 7 É 府等 で < 毛 場ご 迎点 を b 迎款 歸か ^ す **75**0 境份 利り 0 飛さ を 歸 る 浦る ^ Z) 木等内に子し 大览 'n 出。 た 省い 0 0 爵さ 線了 式とて て で、 で、 直った。 が、 如<sup>い</sup> て L 産さ 開き 門。 は 降站 0 あ た 0 那な ね **山**点 25 殺は Z) l۲ 何か る 凱览 に体験 た、有いなっ 樹を 揮ª n ^ な B 旋だ 西に た、ニ 人は 5 Z 噂は を 場世 Ġ 以心 風かせ 志し 、長府 n n 命い 9 12 合な 後ご 者や た 十 學記 τ た。 じ 12 初問 職を 大路の は 五 手は あ ઢ た 町ま ğ め が る Ø 大麓 は

y

ŋ

長き

在ざ 懇な

云え 41

ŀ

答な

ァ

署は

長き

サ

ン

Ŧ

y

赤點

用き

情が

多龙

謝や

**多**た

謝な

午ご

後で

自ら

根和

少さ

佐a

1

介が

抱き

相数 入り

受さ

日花

12

應等

じ

<u>C</u>

閣な

下"

を

教力

迎览

す

る

意が

味み

17

7

建た

0

~

b

作。於於

7

困る

る、私

0

た

B

12

9

た

緑ご τ

門\* た

を

神だ

社に あ

正蒙

を 中も 潜 かっ 大ないときる B 云い Ø, 12 は 5 蹙が 9 温味 何如 慌き 7 ^ な め γQ 7 h は τ נע そ 諸に 趣は 嚴が 居。 ٤ لح \ 0 Z 0 下岩 事じ た 味み 何な ઇ 格な 作る 12 n 御ご と لح 云い b 有等 を は ح な

> 咏 將 大



(藏氏仙石水清 見二勢伊)

故る 三尹 IE' III te 見み 兄りをそく 拜は Þ Ł, 吳、 5, 候 v 處巡覧 先だ 3 般は 參 來。 府\* 候

面光 ま す 12 と云 らたなな 樹た 消ぎ は 0 る 時長病 息を 歸べ 7 0 ۲, <u>ふ</u>と 半点 ′ る 12 善だ る 面が 17 寺じ 绺 盡? ま 掲ざ を Z) z 0 で は 大吃 親か 将さ げ 贈ぎ 旅館が 5 n 0 な 東島 7 7 消费 は 2 V 7 大な 居品 か 72

各なな 朝了ダ テ 點で後で業が早に時で腐み  $\mathbf{L}_{2}^{z}$ 食も 起⁵ 検な  $\equiv$ 式と + 間な ŀ 彼\* 校ダ時ピニ ス ヲ ŧ 故為 許は 出言 豆苔 終を 4)\*\* ヲ 内な 間か 小ず 鎮な ブ リ 土山 ^ ル 各な生は守い 眠な = 停る U 等り 覧え 前~ 八 府ふ ヲ 授じ ヲ y 車り撫ぶ ク 司し 時じ 泊ば業は迎禁 叉な 彐 場。然為 ヲ 3 = 令官ないくかん ズ 3 y 校っ ~ y 41 ヲ 命い 直ぎ 白ら 大流長な 及な y 見Ď ラ 中さ 磨る ヹ 前气 根ね , 小さ パ 佐ª ŀ jν 島は ١, v 1 叉點 少さ 授い便な談覧 ズ 立た 飛" 副さ 驛さ 小と目は ブ 佐さ 内な業が 雪っぱれ ジ チ 1 = 無な 店費 八巡視 龍 御み ャ 十 詩が粉え 1 テ シ = 時じ 堀は テ y \_\_ メ 41 3 最。 飲ん 昨。 方がた 時じ 中ま出て近え 1 少さ Ŧi. = 食を 旅 リ 時じ シ 障<sub>を</sub> 了を 子<sup>じ</sup> 日ふ 學"迎蒙 ノ 一 店だ = テ 半な午で 車や此に 申付け 生だ リ 至於四 ~ 時で隊が直が小で 後で視し = = IJ ッ 至た テ 1 察。 候 = 1 店費 テ 破さ 置を シのいる。 y 如ご 至が出て江\* 兩を v キ りたとなったところ シ IJ 迎於田だ 飛品 人》 候 食が と 煙な 且かっ セ 島は ^ 込<sup>c</sup> 共员 ŀ 蠣\* 停~ 其なの 軍な = 是な飯り車り 後を渡れ朝す 服ぎ ケ フ 模。脱路 ヲ 告さ プ 諸とル 食を = チ 夫を 1 別る様を出たク 式に同る = 儘き シ 先<sup>さ</sup> 姿な ヲ 夫を施し學が異な シ 蒲~ シ 見み リ テ テ 行。校。 團と 3 = た大な梅が 吳ん其を 生 y 至が 込と 迷点 = = ヲ 田光 = 後で 徒。書上參表 テ 被よ w 3 惑さ 大花食、驛。渡 自じノ 類を列な ハ \* y 臣だセニ リ 分流 未より 午と始し朝書

都と

=

テ

目。

的な

達た

ス

テ

1

希

ヲ

達な

セ

ズ

名な 阪か

古。

屋や

=

至な

y

日四

ナ

小飞

3

能え

=

ヲ

羅を事を

ヲ

新に

聞だ

テ

知し

y

非。

テ

面がく

要な

r

IJ

大麓

ヲ

用装

十岁利り

故》是世

阪が都と

る し 至% 且" 店餐 大ない V ハ 時 D た 如於將蒙 ズ 談だ  $F^{\bullet}$ = v 12 6 柱かっち 之元 湯ゆ パ ジ・ < Ø. Æ 由t て 愚。 昨さ 豆~午~ 彌~ 面が 3 嚢なる + る あ 夕ぷ 腐い後で 妻が 中を目が ~~ ¢ 月 リ ٤ 9 以"之"旅 最高 洗 躍さ 兄は十 0 た 中き時じ 費で 後<sup>と</sup> ヲ 如是算是 勘な 玉 ひざら 直表 中等 定され 排》 悲っ 上\*, ハ H 将さ 如い チ る キ は 少\* 幼\* 來表 其き 何か タ L ž 粉を年記 ナ IJ w 方ち 見み 0 故》其於校》大能京 居を 除課 w 飛 る 明ら 修り他た jν = 白り 71 て 此に善業 來き 飛き は 案が Ø て、病傷兵 寺じ 人 い ŋ な ヲ = 綿ぬ 唯党 y 得, ァ 7 服ぎ  $\mathbf{V}$ デ 夕(四 か べ モ 17 送资湯。時世望紫 又宏 途也 兵^ キ 俗で 豆g 半な Ŕ 中等 jν 見<sup>て</sup> p 了 極 な を は な 迄ま 先<sup>s</sup> 腐ゞ 帯が 軍にに べ ッ゛ キ 視し 人! 旅! 1 を 察さ 當な ヲ 費で IJ ₹ Ŕ 惑さ 清が命の ヲ 7 遺ぬ = 0 涿亡 閑な テ 希も 地。 族を缺っ ŀ ズ 申ぎを ゲ 乏ら 十 + 方は 17 又表 望や  $\equiv$ ば す 0 時じ 停る 日告 村智 る 3 0 = タ。過で車と 典は 候 ヲ ば は 役令 場。 前: 達な修りル 場ば بح 前、曜な 善だ 迄そ Þ 惠が 12 ス 寺じ 飲の 1 郡に み 各 w

> 遣や 記と

役さ

木

出だ 與をす

事を

が

あ

る

5

Ø

を

^

る

の

żś

あ

0

た

例な

٤ τ 子 應等所出 居るを 献な 金え 顔な 7 る 取扱があっか 者の 納な子す する が つて あ って「あ が、 紹<sup>た</sup> < ħ. Ż こと 答<sup>た</sup> 7 な 姓は 72 は 名はで ^ る 乃っを 木ぎ 告っ 0 て 閣な げ あ 下" る 9 ぢ な。 ゆ あ 6 女

神に 事で社で遺る を ^ 族 L 參えの な 詣は有っ い、す中なる 無む せ る生物 h 17 は ઇ 0

かと尋な 大ないない。 ね o´ 態な な る 容ら 度と بخ کے 貌りて 好。尋な 只た を 見み 無む h ね

名が 知し で 氏し

は

せ

ねずか

6

そ

の 人ve

0

12

尋な

ね 行<sup>®</sup> 9

v

て一御

ね

家へ 僚か す 院 時

が 學が 習ら 院をき

をなれ

任に

L

た

は、

四

十 年ねん

ー 月ஜ

大路は

を Z 賜恕 を は あ 2 る

人で

を

教を

^

0

親な

لح

し

7

v

陛ふ

下办

Z)

B た。 Œ L 立た

日ち 從ら τ な 位な h i۲ 大電 和無法子 叙言 せ

ら

れ、九

日覧を

Į۲

7

12

伯智

z

L

τ

八

三十

月ま

5

隆ら

せ

n

三軍紀

司し 5

令官なん

12

對於

る

思な

賜し

金克

を

以

ダ

ī

ス

を

賜かっ

と彫っ

刻な

て、幕で

て

あ

たりないない

達力 7 鎁覧

製い

き、玄闘口 金ん 贈っ Z) 時ど 5 與上 計が 内含 約さ を た 覗ぎ Z

n

ઇ

他於

主ゅ 天賞 Ø 手で を 堂が は 煩點 B 12 宅。 は 注言 Z) 文光

事を

= + -日覧 Ø

事な て あ 2 た、此る

時g

先だ

功な 由上 特

艄

乃。

性が HT 云い 沓ぎ 云ぃ 天デ が لح L 木智 慕 Z لح ዹ 通る屢ば Z کم る た で 問と 将り 0 云い Ø 0 0 次や が 0 事を す S 年台 人情にないたっ は、馬。 ጷ ~ あ 在意 頃る は 雨 景が を 七 或。 Ó 當を 宅 0 0 簡か 月から 4 慕 **%** 降ぶ學だ 時じ 短流 る た な で = 人と L 7 不为 あ 晴れ る 習ら 0 0 12 M. 7 た。 十 あ 憫い が 日で 院え 佳か る た 云ぃ ば 居る 0 Z Z べ 日で は は 話や Ŋ 對な る 日紫 5 ક 徒と た。 Ø は 四点 لح 置滤 面が 山常 生 だ 事と 12 徒と 谷\* 步性 L 0 V 見み 上之 鹿が 徒と Z) を ヹ゚ 步降 ~ 7 7 素を B 飄やっ 聞® 軍な を 木質 L あ 付け 手で さと答 大路と 人是 然 行か 連っ τ 渡れ V 9 0 外さ 7 界が し、 不\* K N B 72 لح 贈さ 7 見み 雨湯 頭 歸か は 12 12 こへた、将軍 位る 相言 る 反は 巾を 喧か Ø あ る 在ぎ 州と 0 とナニ 對な 日中 ઇ 傳え 0 0 0 外套 た、大路の あ 片た は 時に で Z て あ 2 瀬せ 騎智 あ は、こ n 深か つた、一方で た が 馬ば 0 る 易 た。 は、 海か 生だ 全党 Z) は n F, そ 岸が 物き理り 體が 俥を 毎は を シ 0 71 を 由ら何と 朝智 木寶 渡な 12 3 年記 愛る 出て 5 乗の 濡れ 自じ L は 2 + 向む す 無な V る 野で h 7 12 ・作りの 4 る አ لح 置物 0 な Z) v 雨 理な 0 ح 0 9 5 金克 V V 事を 太 7 7 は て τ 騎雪 時ど 0 て 42 殆t 日で 下於 あ Ø 通な 馬ば 計な あ 始問 が、ま 配ば h 12 5 太 て 3 9 ど 達な め 乗の 5 ح 通言 V

天泛

7

た

ч

ع

づ

ع

勤え



に巖巨の丈十五るあに戶井岩字大村寳上郡城吉驛飛 (方四尺二さ大の字一) 字文の毫揮將大るたけつり彫

將 大 木 75 は な か Z) は 12 真ない 心 命。 大次 せ カ;\* 大なしきっ 12 b Ø 旅行の 斯な は 将さ h 寒。 Þ 蒲な 事と 生が る か 九 は בלל 可 9 < 團と 17 場世 徒と が は 自じ も、 夜\* ね け τ Т. 屢ぱ 成な 禮い 合き を 生が 費で ځ な 居る ઇ 次﴿ る 引品 71 徒と 拜は + を 必なら 手で 7 v 具で あ べ 遺ぬ 擲げ 率さ 全点 五. L べも、不完全 を 取<sup>e</sup> لح く、生は 8 ず った、旅 憾な 體が た、素 素 L 日ち 氣ª 徒也 쾓☞ 7 な 12 IC τ 2 を 步位 Ł 行會の 必なら 徒と < 演え 割ない 7 注っ 7 で 含な لح 流り 習ら ず す 位る 慰 ゖ 生。 旅』 とは な 同な 露っ 見けん る **j**: 素を B 幼含 含な 徒と 物。 じ 愛情 物ざ 組ゃ 行が す 尋な 年ね を 云い 家穴 0 ば や 0 る 織さ 野外演 ね Ø 寝と つて 訪り Z) 12 は、宛然 墓が 0 Z び、 正\*\* る 生だ 問え 定於 所に b 年記 が n 事。 徒と L を て ઇ め 5 込め 例記 た 2 ઇ 12 て<sub>、</sub>」 風\* あ 見み 原 る 自なか 習ら 慈じ 0 早ゎ て あ 對な 9 廻: ょ ので あっ 父ふ 71 稻t B Ś 2 る、 (股) た と 2 邪ぜ た 6 出て 0 大な 田だ 祭ぶ た。 C が -を あ 子で 将され る 辨浴 た 文点 大次 は 胃の 分が つた 天だれたちょう 事を 12 0 を 旅宿 将さ 草ź 力ちから V な が 於\* 讀上 が、土と 臥で ち は 設さ あ け で h 0 n だ、 Þ ታኔ 夜ょ 備で る、大路 る あ 宗き 異なる Þ 可小 の が 地ち と同葉 る。 参え 大次 せ け あ 0 Ø 寺じ 将さ 状等 h な 7 時じ る の。美容 じ 12 は

況

7

 $\mathcal{Z}$ 

う 行<sup>^</sup>

で

は

V

て

あ

9

しい

慈<sup>じ</sup>愛ぁs た あ

る へ

素を

行す

0

群なっ

月ま

か、足を

が

痛炎

み

い、温、

ار \*

な

居る 頃を 0

7

જ

雪潭

Þ

何ど な

r



と將大の體裸の部泳水院習學るけ於に瀨片州相 (る見を將大に央中の目列二)生學

草で 大次 **%** 将 好すは 4 酒品 て が あ 好, 9 3 た。 で 決ちあ し 9 7 た 同等 時じ 品な

包で を 框が 飯さ け は 12 る 實じ を 太 飯さ て 大次 枕尖 ば 取と 學が 戦だと を あ 將 3 か 12 B 蒲・生だ 食、 9 0 b 寐れ 同な 團と等ら 出だ は 辨え た う と 云<sup>い</sup> がら で る、 じ な す 生は當ち あ 極を ۲ h 徒と Ø は 0 寒がん لح ぞ 床を **%** 例な Ø 宿りの だと た。 の 夜<sup>ょ</sup> は を 例な 9 要い取とて 7 舎。乃の あっ 5 3 B 云い 腰に 木s せせ Z) 遺る た、 就り ら竹皮ない 7 流。 <u>5</u> ح 0 掛か 眠忿 0 習ら 所上提

た

0

四

十 一

年ね

Ŧī. ガラニ

十

七

日ち

御

用等

有れ

之物

滿な

洲岩

^

差。

しっかは

z

る

旨ta

の

沙。

汰\*

**%** 

あ

9

な。

<

な

苅か つ

z

た

大な學が室が 酒は は n 9 つ 0 か 禁きた 7 大だ 用智 將 生がへ 此。 B め 人は 煙丸記 ع 0 ど 7 た。 0 o<sub>5</sub> 分だ 居る 朝 同如 5 院ね を 者や 物ぎ 斷だ ľ な 内な 力。 0 જ 0 Z) る 起誓 生活 院え 多品 は 夜\* か **%** 行 所出 酒品 2 内生活 有い 持ち 煙花 < 具。 9 あ し た、一 た L 草で が 0 名は を 中き 9 寄 用。 の τ 易 な 12 た 宿舎な て 居る 場ば を ع જ S 般は は Z) 他と 身に る す 合め 煙站 朝智 જ 0 17 學が 桂った て 體な 12 草で 中な る 起を 0 知し 生、模。 n B 彌~ Ŕ 因t ع て 天上 Ł 健な る 朴 0 る لح 範は 5 は Ø 宛る 大炸 院長 ve 共员 لح 康から 12 لح لح 大学の な す 粉さ す 0 す 12 12 寄宿舎 ζ" ベ な 9 ζ" 0 0 寂み 何い 鎌輩 3 9 な 廢や 0 時っ ع を 事を た 書は 日o L め 生いくかっ ع Z) 3 起™ 明る 採ら が 簡ね る 書か 6 學。 を け 7 多姓 12 පු 斷だ 構る < は 習ら 破之 る を V か 7 學。 然だ 院え Z) 内な L あ 1 居ぬ 校か を 7 酒品 が る 2 Ø る、大いと 生なくかっ 學。 目。 لح 知し 頃る 草。 た 大たい 煙炸 白ば 生。 を 9 も 料 を 草で 道 苅゛ 0 た 5 لح 始問 ٤ 新》具。 單な 同な の B る は 克を 築き 獨リ じ 絕た め を 0 0 7 己, 物。 7 禁る 校な あ は 7 7 Ż 含な 多篇 草盆 心とか じ あ を τ 2

院な

長

食、

Z

b

禁記

は

何ど

τ

了旨 移る Ľ

# 團の臺揮將大



大將出

の

前だ

日号

月かっ

一´ 日岁

ĭZ

届。

け

7

來會

た

云

ŀ

ラ

ン

を 三ゃっ

越に

注き

文光

L

た

越に

Z)

B

は

準備

中等

12

斯な

樣な

事を

b

あ

0

旅

行"

用;

Ø

大灌

見み

る

ع

K.

と 記』

L

τ

あ

9

た、副官

**%** 

ン

子飞 夫ふ ح 人以 0 ઇ 内语 同さ 命点 伴な は す 早ば る < 事な Z) 5 اک 受う な け て 居<sup>a</sup> て 居ª た、夫を た Ø て

夫れ

とな

ζ

そ

し

7

12

此。

の

は

静か

地\*

時當

居。

人に あ 行ゆ は < 海が の を て 越で 準備 あ Ż ていま る、 その 兩子の 時불 息を

72 b Ø 0 感な 戦な 死し 慌ご は L 何だ な 樣如 丰。

て

でよ 日号 あ لح 見み 讀は **%** る て、こ v な Z) Ţ の n 6 V נע は ぢやなく、マ M. N.ogi 可<sup>い</sup> け B K 古は長男 す ζ, な い、大将 書" て 勝かっ Ł な レ 典は カュ < ス の。 名<sup>™</sup> 0 て ケ 頭に 7 と 讀<sup>t</sup> は 來で 可小 は け 17 V J \* と 命ss ぬ 時<sup>じ</sup> な の テ

て

た、すると大將が . Z n を 聞<sup>a</sup> いてそれ

前だ

を

讀は

~

た

 $\equiv$ 

日 \*\* h

华

前だ 居る

九

時じ

神かっ

戶~

^

V

7

大龍

阪か

商さ

船が

で食い

社は

支し

樓上 とうじゃう

連な

着っ

恰な

勝っ

\* 隋ま 着な 新た 0 同 造さ 行。 列な 車は 連ね 船だ ね 天ま 時じ ~ ~ 12 7 出版草等 旅順 伴 着っ 砲等 帆觉 烟る 丸な 0  $\mathcal{V}$ 躍だ 7 ارح を な 0 雨っ 老多 向" 0 神な \_ 鐵っ は 卢ベ 見な U 0 間がだ 山え旅 六 丸\* L 下办 اك 含な 日" 12 72 驅〈 田艺 上之 朝き 乘の 71 家が 楠宏 逐さ 宛ぁ て b 电流 あ 込と公言 7 b 12 12 0 h 社と 處さ 露っ で n た ^ 大たい 今號 察る 國で た \_\_ 計り は 都と た 連な 0 h 朝る 基際 督 اک L 日で 地<sup>ち</sup> 府ふ 大電 向か 7 将さ Ø) を 和と 午芒 店だ 0 光賞 見み 校が た。 後で 0 朩 た、三 Z 集ぶ テ \_\_ 會か 寒ご 時じ jν 半点に分ける 文 年な 所谓 ^ n 前に 12 入い 入い 發き想は 7 12 0 折ぎ は 9 Z 四 幾い 柄な た 午 日\*大次 初に 萬 **%** 後と 午。 夏か 黎表 後<sup>c</sup> 六 航さ 0 健な 日岩 時じ 馬は路る 0 開かの 風\* 見じ 半な は

越で 典は 大次 七 将さ 時じ Ż 戦だ 0) 雪り 7 23 没書 兩等 + 者は \* 伴。 Ŧī. 日 か 子じ 紀さ 分え 大点 息き 念な 0 將言 新た 碑で 12 7 橋には 對於 行物 0 夫ふ 玄 す 除さ < 殺さ 人に る لح 幕で 愛情 同意 思爱 し 式は 伴ん 12 ^ 12 ば 松き 島の 力 0 濃ま 木き 差記 ì Ţ 副さ נע 悶が 0 キ 官力 色为 な だ ^ 容ん גע 0 ح な 軍気 謀さ 6 ع v 服ぎ 本能 は そ 12 部ぶ 此。 云い 0 鐵る 計が 0 0 ŀ 静か ラ 0) 72 眼が 間は 事じ ン 鏡が  $\mathbf{I}_{\xi}^{\xi}$ て ク 兵心 \* を ょ 勝か < 中さ נע け 佐<sup>a</sup> 典は 知し τ を n 0 從於 る。 物。 絕龙 لح ^ Ż 7 思蒙 ず 本な 午さ Z

忠ち 0

魂な

B

見み

**7**2

明tb 度を つ。ま 丘が る は 當な Þ て 八 + る 日" 變は た を 年なん z て 日\* 碑\* 苦' 過す 當っ は 17 得な 0 \$ は ζ" た 時じ な 戦な 山かいまたいのいますが 除誓 か 0 る ごとに、大い 幕。 跡さ 9 式は を た。 が 追る ÷ لح の z), 5, \_\_ あっ 思し 野の は 跡を 將さ を せ Þ ま

納なる を 骨ら n 偲は る 堂覧か h l۲ 5 葉世 記さ 直さ 云ヶ 0 て اك IJ 色な 白質知しが  $\vec{\Gamma}_{z}^{z}$ 玉山頂 事じ AL 凉さ 中な **A**I し < 感な 見み 12 B Ż

打╸

日がに

碑魂忠の毫揮將大



た、こ n は 戦な 没ばっ 露っ 兵心 の 為<sup>た</sup> めに、日に 本な が 建龙 7 た のて あ 9

た、大路に た n た。 は くそこに 立た つて居 た 昨の日 を 思ざ ひ、 今<sup>b</sup>

叫。 麗な か; 國をが た を あ 列。正覧ね 午ご ゲ 陸。 あ な 此飞 r¢ Ø 式は 2 か Ξ 彼也 る 0 N 海かい 0 は T 5 彼が 軍にた 階が 7 か 步 十 3/ 白ょうまと 碑。 Ď 進さ 0 グ 代だ終証 時じ ゲ 行が 典な 國る 食業が 參え 社は v Z) 西》 を h 表うつ は ン て 山麓 7 列な 者にて 5 總さ 伯\* グ 員悉く 露っ 都さ .7 晚点 12 17 始世 T 利" Ħ 餐が 5 登記入り ス 國で 智言 ま を 亚ブ 将さ 合かい り、 我\*\* 及記 露っ n つて は 軍に < 拜ば 0 0 = = 軍ź九 ح た た び が 除さ 國を團だ が 紀ª 露っ n 長さ る は 時じ 幕さ 大麓 あ の 大路のしゃう に國皇帝 念机 步驟 を 納等 Z) 17 0 لح 島は 儀言 ゲ を進む 感かん 骨ら 和ゎ な b 0 た。 都と 式は 寫し り 引き 謝な 堂だっ 夜\* L 督さ 12 12 ン 合かい すと 向か 真な h 0 17 唑û T 取と グ て、日。 參え 式は 9 圣 を 下\* ゥ 續沒 9 U o 意<sup>s</sup> て「貴語 開き 記けい 撮き の ラ É 辭じ た。 ス 本なない 萬点 祭む 中き < L た、 1 12 味み 立ったよく 将き 國る ح て、一た 典をつ 歳が  $\langle$ を三唱 を 17 **%** 國で づ لح B 述の 露っ 71 の後、日露兩國、 の 及ぎ 移る v 容え が、た、大将ったいたい ん宿舎  $\equiv$ て、 税ば 軍公 な C る 列な して 唱さ 日に 0 戦だ 9 L 本となった。 た、 露<sup>、</sup> B て 死し た 所出 式は 建ぬ 者は 71 あ あ 帝に つ は 引也 z つ 設さ 國る 0 た、た。 大\*5-そ の將校 £ た 委。 な 終こ 陛心 ልነ n 上\* 員長 め 次言 2 下" 5 Ø 将は以 げ、午で 12 12 た に 對於 は は 萬ば 此。 の 大ないと 後。 馬世 L 歳が 報は 望 0 7 壯き 車に 七 B

L 意 U 日ら 體が 共员 す ž 満た 此。 得, 夫を る 8 月げ 12 ع 8 足で 事ご べ 軽い 云い 12 以 n اح 壓® 理, 0 夜\* は を بح 3 於於 F\*. 9 7 完成なない 合かい 本なくれん 中意 誓か 事に す 幾い n 7 は 5 挨さ 12 の関は 72 C は る 萬記 實じ 拶き 1 ょ 結けなり 貴に 将軍 軍ル 5 < は を は は Ø ار \* 精な 12 荆a 誠な な 爲な 知 云。 間。 \$ せり、此 B な 震か کم V

\*

傷た

h

ř

事な る

**%** 

あ

0

た、生ない。

は

ストルマラでん

25

3

B

0

あ

3

前、 す

12

塊≈

7

此。

上之

જ

な

<

満る

足で

致な

貴智

國で

陣え

没是

将

が僕忠其に刺名の將大 のもるせ入記を

段上奏を乞 は 6 寺で ば 内含 必如 ず 陸? 0 軍な滿點 電な大な 足 報場臣に ¥ そ b 發出 向<sup>む</sup>

し

た。

0

な

時g

大路の

L

此。

處

17

あ

る

1

旅順開城 け、本日 土心 اك \* 砌計 あ 人 る 國 を 軍公 ع L 17 向が の b b 墓。 の 人に τ は、 ٤ لح 希望 S ス 祝岭 基は 云ぃ 将さ 5 2 斯້້ 0 は 望等 前だ v B 典え 建な 71 な ø 0 間會 あ < 軍気に 改な は 云い 設さ 別る 對な な B 6 12 V 會的 露っ 9 が、只た 葬。 し Į۲ 時 置物 ば 數す 72 希望 É 國で 3 た ス る 何智 0 粉ま 水な 側置 露っ 望ら n た な 死し 7

て

あ

る。

ع

云い

CL

な

が

6

强。

<

握さ

手ぬ

を

L

た、ヴ

大な

尉る

B

数なっ

h

て

幾い

+

度が

لح

な

ζ,

盃が

を

交は

L

な

な

3

所旨

發は

Ø

列な

車に

乃

12 八 て 時じ 時じそ 大作 1 連な 下に L 院を 内だ 日ち 0 ~ ^ 時じ時じ 御 闘き 大な 引 午~ 代だ座ぎ Ø 12 連な 後で 所と着き 揚ぁ  $\equiv$ て 0 大な ړر 12 墾 は しげ 時じ 將き 日のちゃっ 移さ 於る 市し か た 5 12 τ 内ない 5 上类 5,0 府ᡬ は 大麓 小さ 記と 奏を を 學で 島は 午 す 訪ら 都也 校かっ べ 後で 問え 8 督さ É 参えてかん + 0 事を 時じ 告で 七 **7**; 半ん 日节 し、正字 別る 午~ 澤を 退た 晩ば 後し 出版 山る 餐からわい 出場 出る あ L る 發っ 帆览 اك ゖ゙ 干 0 招級 n 九 鐵る Z) بح 領い 日だち n 夫れ 新に 六 丸を は 橋に 時じ 12 他\*. 搭ぶ 兀 ^ 乗ぎ 日じ 着っ + 17 ٧'n + 分ぎ

T

午ご

削ぎ 午。

+

つて、

五.

日覧

後で

Z して 7 居る 奮る 大作 Ø 将さ 闘; た 中な 事な 12 は L が た ッ 極語 結け あ め 7 ľ ť 果な 3 元ば Z) 四 ネ 6 + 氣® Ì **∃**`κ 餘上 て フ 本なん あ 所と لح 語ど め つ V 重さ 3 た を 巧分 輕い 大な 露っ 傷さ 尉る 12 國で 操 を **%** Ø る、大路 負地 將言 居る た CA 校か 旅 我が اك 順見 は 軍公 對於 籠っ 見み 0 L 城さ 捕性 る 7 虜。 ょ は 中き 殊と 6 ع 12 駈か は な 42 偷® け ゥ 寄ょ τ 方場 快点 つ 松っ 0 12 7 山ま指し 0 揮音 を B 5 收ら をっ 司" 容ら 72

It

の

Ł

御覧め

殉

死

面に 明% か 行っ そ L 10 切。 **季**企 す 7 治さ 至な 0 1 ľζ 添ゆ C 9 0 5 は 居る 四 7 日·v る 居。 0 1 る + 御芒 る、 普 文 急 Ø 御 あ ٤ U 五 容ら ğ は う 東等 6 突ら 年な 體が 無な 崩垮 通言 を た 京 然之 をすがら 雲台 御置 Z) が の 然んした 大大将 9 **%** 奉き ļ ^ げ、 下\* た 歸か z + 伺し B U, 3 御病というない 奉まっ つて直な **p**: ク 九 者や御で は C . 殊と ٤ 日ち 謹 6 は 大な 大将 赤醬 12 掛な 葬する 從ら h 宮、 大将なり 武官な ع 内省 當な 9 誠な 5 7 の は 日ら を اك た 御世 罩~ 參え 全だ 報と學が Ø 備な ま 0 面に 生物知性習品 で B 内だ 付記 所は て御で 徒也 が 院え 御光 都? 所は を Ø 帳。 生が 合が 見み 17 及點 あ へ、人、 拜は 徒と 平, は 次 Ó 舞雪 簿 五 し 全だ 濃° た 8 癒ぬ + N 7 12 9 職長 此飞 率。 申をい 姓い 六 を 稿い 雲は 員な 0 ね 日片 U 名が £\* T の <sup>あひだ</sup> が 12 報り ク 間が を 相引 被於 渡れ を な。明 體が VI 記と どづ に、百 實力を Z 9 間音 州と を詳な す 7 < 鎌雪 後ち 9 12 だ لح 倉品 誰たれ 御二 書き た 三 け ・ 發病 共员 の 夜\* Ø < 十 7 心炎 回於 12 ず 宮簀 ~ 面か 間と 大路の 中等 あ 12 ζ" 以 0 U か 來が B 參え 12 9 引。 内に崩り た Ø 3 3

75

と承諾した。

侍"後。 け る は L 内ない 自かが 大路の 供点 或な 72 を 從ら 九 た 月月 は ので 武党 IZ 談答 3 例な 5 + 5 **%** 加品 を とし B 日号宮 云 は 分え L 7 B 早は 重な 0 に職責 Ś 6 た あ 知し た。 德台 詰っ ø れる、然 、殉死の覺 内省 る。 た、す る 時g 海る 所出 Z) s べ 大将 の اك 人い る 3 を 0 如き 退たいしゅつ と大将 かない。 盡? 掛な は か 9 もその標札 て、御ご り合え すこ b 困る 悟で す を 7 ľ L る は あ لح 果は か 極點 事を 俗な 满點 5 **b**: 5 7 など 當な め て 時じ 足ぞ 5 絶で た は た あ コ と推量 面影地 L 3 何ど を ン 0 0 0 處で 御 た ¥Q 1 は 話か た ゆ נע で私 ^ 9 有り 崩 **%** ì 遣\* 5 L 多 出。 樣。 崩 ŀ 御覧 にって て、たれ て「そ 知し は 殿な 5 Z) 後。 御覧 三日か 先だ 'n 5 n 下" らば謹 帝に の雲に 0 ХĮ 0 た 崩。 後ち 位記 ع 接さ の 目め 陛; 御 は 云" か、誰な 0 作がり 下\* lζ 12 前だ 女 差記 Ø んて 9 鎖蓋 自じ 後で った、掛官は 繰り 御 を の 目<sup>»</sup> 野に 3 の 殯な 事じ £ は 供证 勤? n Ø 宮き 標り 受う 何智 を め 12 な 態な を け B. 0 す 6 **%** を 乗り 御ご B 問と を 樣; る 着っ を L 大な 心影 退た اك נע L 取也 U た 1 やう 出版 જ 葬? だ Þ b な 時旨 る 付っ 外等 か 5 か す 12

Corted and Corted attached

子·朝華實 源希男董書馬 其父祖而祭祀之禮起况本 其父祖而祭祀之禮起况本 其父祖则未曹無念所其由 以祖元祭祀之禮起况本



6 あ は 手で 更高 5 を 冊。 渡龙 VQ. そ 17 Z) 子し て 九 細性 紙し 様き Ø 右翼 御ご 學是 は な Ø た 長が配ば 陛心 取と 五. 白ま 八 公子 慮い 感な 動き 書は 下办 b 枚。の 日か V 切ざ τ 角か 17 類。は 白が を 12 出たほ 椿えで 御站 何智 を 委る 封っ 願れ 獻る بح L 山芝 あ 0 **z**it 細水 受? ح 筒ま  $\Omega$ 5 恐を 17 莊 心儿 な け 女 認だ た た 12 せ n 12 す スゲ 届に 山常 < 取ら 知节 た な め 訪り と云い 問為將養 水流が 誠な n < 75 縣だ た Ø た 公う 意い \$ 旨にた 思数 5 0 X 漢な は 大た つて、 泡を 事な 12 を の 交気 ح 山雪 の 7 12 足™ n

0 は な 常た 満れ 御ኔ を 某場 を 此。 侍じ 手で丁で 足で な Z) 0 許是 5 0 從 寧な 申素 9

ふいないは

<

足下上奏

の 手<sup>で</sup>

續

し

ガ

大路の の上書 **þ**; いい皇室 體で へたでまっ Ø は 12 L は を 見\* ょ 帛\* 12 上為 た て" ح 退な 12 は < 5 紗さ げ n 大なしなっ 盡っ 出場 て「宜ま 何だ h 包ご τ 25 Z) と 思\*。

を 知し

9

居る ば

た、同じの

時じ

忠っ

義等

硬が

骨ら を

氣が

L

だ。

12

レい、二

身に τ

を

賭と

L

T

御記

手で

許ら

へなる

5

42 注き す 一 が 樣な し n た。 事と τ から

の真心、 認ない 居る た め ら 7 5 P あ と推着 **%** 9 T 12

か

6

ØQ

z

n

· ど大將

0

誠な

分か

\_\_

字じ

\* (

4

12

籠し

つて、陛

下办

日常

察う Z n る。

な

るべ

みと 居る 現る 世上 大次 72 し、 目 <sup>v</sup> Z の · 御z L 頃ぎ τ 別か 日ご か \_\_ n 0 5 た ع 朝電 親た h 思な 夙は 詰っ 3 L 所に Ø < へ 退<sup>しりそ</sup> す て、 宮を る 暫は اك 某点 時さ いて 侍じ 別な Ø 間御 從,後g Щå を

の 人ve せ T 17 面がなくかい ま て 下岩 前气 いなっ せらと答 12 v あ z 公う **(**" った、大き 5 し、此で 跪き 12 h < 託さ て、 נלל Ø 參記 L 將言 ع へた、大将 \_\_\_ た 内だ の 書は ع 心儿 頼な

を

3

同な

17

何だ

忠大將 の御心得

asin dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam d

### (町坂新坂赤) 邸將大の日常刄自



儀葬の將大るなん盛



め 一 中 \* 綱 \* か 綱 \* 々 \* 音 \* べ 社 \* 州 \* き で 節 \* 朝 \* の せ の 木 \* に く へ 沙 \* 大 \* 此 \* よ と 事 \* 旗 \* 自 \* 像 \* 四 先 \* 小 \* 奉 \* 々 \* 將 \* よ れ を 實 \* 標 \* ら を 郎 \* 祖 \* 堀 \* 納 \* 貴 \* は り を 認 \* の と 高 \* 描 \* 高 \* 佐 \* 鞆 \* す 神 \* 江 \* さ

大 木 75 (822) 6 鞭ぎ 大学のおき 山。呼上 12 好い 歸か 沙。 集点 を て びに 急せ 幅ざ 桂彌 作 る 取ら いたとなっ 具¢ は V 對る 貴<sup>®</sup> 時å τ は 遣\* そ 屋\* 7 12 文がんしき 一のだれが 神に何な ح' ^ 表。 n Z) اک 社に 0 來智 0 を B 装â 裝â は ^ 氣® 掛か の 表され た は 3 迪ちの 持的 B 物。 意い Z, 階か 裝。 女 せ 9 付っ を 義等 前" し 大器 0 0 た、常な だ 裕な 7 沙。 か を 館を居る 12 7 出て 成で 行っ ず **♦¹** 講か 見み 居。集』間。 來會 ይ رر た 貴智 12 義等 せ る 作る 0 上意 \$2 は 王な 大たい 殖より 水ル 3 神だ L る が 壁ペ かっ 9 餘電 将さ 殿な 5 社に 到意 且, B ع 12 た 6 つ先だ 着やく 事じ 0 ^ 0 掛か 0 時當 催品 詞は が ٦. 奉な 業点 が L け を 46 促る 陸~先覧 12<sub>3</sub> を 納ま 祖や あ た τ 持為 催い 聞音 す 與紫集に見ず Ø る 7 促を 偉る ع Z) る V 9 作。 τ 來寶 せ せ 少さ b た 0 功; 云い τ は 居る た 6 **V**Q 尉る だ 居。 0 z; 大路の を 9 n る 0 人と 17 氏記 農さ ع 語か τ た。 は る て 御ご 神な 去こ Ξ 吩欤 9 へ、道 0 事 九 あ 任に 月かれ 0 咐っ 聞® 幅。 末ば か: 0 た

は 前でん 十 時からの 宫炎 側だ 参え 仁と 候っ 親に τ 親た下か < 拜は海が祖と 謁っ 軍に を 願が 2 た 上為 ま 献な 後ま け Z) 對る 弟で大な + あ グ あ 納ま初じ た せ 0 で 喪き 日か **%** 0 御 6 め 拜觀 此礼 L な 前章 あ 0 た 任なくれん 下。 τ せ 72 る長ヶ 午ご ^ ば 心な 伴っ を 後ご か o' n 付了 前に n 名柱 て 9 御智 た v **þ**; τ 在な あ لح は 喜な 長家 大た τ 行的 の 2 自かが Ŗ た

び

付っ < は せ る 續に 12 例が き 合<sup>®</sup> τ b n Щф な は 申影 V <u>ر</u> 田副官 今, É 7 希ね ţ < る る 熟慮 日心静に 9 4. 事と 雅寺 上為 9 n 典は \ 7 仁さ 3 は 元ば ょと を げ 12 鄉里 言とんじゃう < 断ん 氣智 事な 9 は れと云 一仁兩親 3 Z 行す 朱は t 0 多蓝 費♡ 命が Z) < 同資 遺る 點に 0 る L か 分か 地。 書に C 翻り 日中 る を 四 つか、副官 退出の 合や を べ と 王が 付っ 爾〈 方場 の 大紫 刻で 認な 弟で L 受 Ø 朝智 字じ 殿だ け L 7 け 地ち を を B め 下" 7 た 3 し 地\* 來會 T 圖っ 書か τ 確な 置を 中な た。 ĺ۲ ン 後、長なが は 信がない 7 圖っ 居る 71 B ይ 朝 V 之で 居る た、由 は 英な た。 拜は 女 事じ ì れが 調え る、 何c を 陸。 < 實っ 3 文芸 L ŀ を献上 軍ないとう 副官が 何に 殿だん τ を し、 た 八將來 長数 副なっておん 卒を B 記音 下" い離り 時じ 御ご な 入ぶ が を 間線 委员 L 御 精だ V は す 御 位を 別る 托答 7 33 時じ 歸。 讀ぎ を 蕎を 刻を \$ 居る **%** L 國る اك あ 12 告っ 麥世 Ċ た を 用语 た 旦た 5 即っ の 1ぐる爲セ 詞は בע 違が 事じ 途٤ せ 用。 つ נע ら、後 τ, 田だ を 6 あ 次じ せ を 改 開g ず n 旅』 龍っ る 6 Z めて、此 順常 め ⊉ < で 訪ら ば 雄を 1 るべき 孰」 0 今g 今g 0 問る 午 を 6 やら」と 酒が B < 後で 御亡 す 0 宴。 聞智 少き 時 b 四 御 書と る 検な だ、君が とは き取ら 雪上 御 ٤ 佐ª 時じ 視し 爲な 0 大火火火 参え 頃 あ ĺΣ 12 心。 b τ 6 遺で な

將

H.

け

な

V

を籠

め

τ

云

2

て「然か

私だ

西ば

南流

戦な ぢ

争

軍流

旗ョ

を失う

2

た

2

n

B

日ĸ ち

本法

て

^

は

そ

0

<

ે છે

る

لح

都也付了 天龙天龙 質じっ 響る る L 36 ع 閣が 應な 督さ か 的質的質 験な 4 府ぶ の נע 下" た、副 は 此。 0 L גע 容な 勇ゅう 5 71 < 勇っ 如你 0 72 官がん 事じ 大将 氣® 氣® 見Ď 御: 四 修り 何站 事でなれる て、 示し τ は 文な 養育 は は 7 大路によっ 蕎を 細い 人光 は、良・ 各い Ę 教ける 易 せ 字じ 0 間がん を 麥ば 來〈 方は 自〈 の 5 を 小 。 S 乞で 人な る 記し 法。 0) Ø 17 B v 大学を 得笔 太 來\* 特 云 は 修ら 勇ゅう 膝さ L た る 思し 有いっ 氣ª ح 0 7 養。 を 旨故 大路の 夫並 た。 慮り 向む ぢ 夢む لح 12 0 ZJ ら や、 日<sup>に</sup> 答え 斷た 由を至し 妻が は が 寐び け 資は Z` 行き 7 先だ あ τ B 0 7 得九 静り n لح 本院 間ま Z 天を 5 子で 랓 12 Z あ 5 L 的智 B す、外は外に 夫ゞ 集ぶ の 0 τ لح 心が b n 大た 人员 作 女 考が 랓 る 後す n す、由ら 切ぎ 天だん B な 1 事を 7 な تع 同等 v を、旅』 17 的な は 始し て私は 四上 す Ł 終さ 既に や、 人 ん ん ゆ あ 順攻 方。 笑み べ 5 0 b 12 正紫 £ \_ を 含\*\* 八\* 女 間ば 71 方電 る は 0 家い 撃げ せ U んで、真 0 ೬્ 0 勿ち あ h 0 7 話に 間。 居を 壁な 際。 論え る 为 を 私は を B 死し b 12 て 勇っ 心炎 જ あ 知し し な 氣音 女 生だ ζ. 旅順 τ す 剣は b b か \$ 0 間がた 5 白岩 待。 閣 の ま 女 無な 來客? し 激音 0 須す 12 す 下" 柄ぷ 別ななり た 7 覺か が 12 戦な 0 後す を 居。 東等 悟。 Ŕ 先だ の B

### (ニ 共) 儀葬の將大るな盛



(三 其) 上

间



٠ ١ ( = つ も 事と 熟 を れ 大な と っ ちゃ 熟 像 と れ と 笑 、 、 な に が め に が か に か か に の た か な 気 か た か に の た か な え か に の た 為 な か に の た 為 な た か に

儿

交覧時じに を 宜る v 办 0 12 際が た 服さ 大将 歸。 L か し コ 7 た 髭け 喪も あ 现员 B  $\boldsymbol{\mathcal{V}}$ 中さ す 0 は る n か b 1 が自ら、 大官に を る 蓬き 12 B h Ì 46 剃み لح は 押站 ع ŀ لح 殿だ 1 間。 刀を 12 厚る 0 B 面が を 餘よ 意い 下" 7 17 現記 所を な 採と 接さ Ø を を < n 半なかば る な 謝ね 云い 待な V 御恕 掛。 た 0) が す 寺で r 0 道な 内ま 埋き は 5 そ る 7 を 暇乞 武流 筋ま 伯符 め 來 勤に n 7 土し 返え た。 め を か や 6 此れ 居る 0  $\mathcal{U}$ 7 奉は 答 禮い 居を 送き 電気 る を L Ŕ b 話や し から 殊に 17 た す る る が 目め 12 な た け 先な V 掛な n \ 0 12 لح 事な は 9 入い 帝に τ 御ご 云い ゆ 定語 () 日で 頃る 名 痼ぁ 72 惱な 9 め 病炎 7 同と τ Ø Ø 0) 當な 崩垮 氣ª 殿で 苦り 0 て 御 時じ 質ら 下" 痛る 痔ャ あ 6 後ご を. لح て 疾ら **ታ**ኑ う、しき 6 共。 あ が 知し 度ど 悪な 深か 9 12 b B τ 先な 5 午 V V 着。 剃を 居る لح 0 過す  $\langle$ 思な Ť b る あ ぢ 大路

ኢ

る

Þ

な

寺を

內言

苦' な

勞る

か

記と 火が か 将は 5 L + た が 三 九 時じ 長紫 朝智 日に 頃る 0 早は 年と < ま 來會 で、\* 月言 容え た。 奉は 内だ 伺し 此る 7 لح し 時g 思想 た は 宮き X 夫ふ 人だん 所覧 中き を જે. 同質 拜製はいます。 ح 道營 n が 7 し 現る 更記 殯り 世上 宮き 12 + 0 ار 見み 御知 時じ 納ぎ 別な 近ま め n < لح を 思が 告っ ま で げ 9 宮き 奉なな た 中等 0 2 17 Z) 72 留き 午さ 事を 前だ は 9 八 前本

大将なしきる

Ź

は

押咖

見み \* 來寶 嘆な 等き 返え (1) τ 7 馬き 宮生 事じ 大次 72 去音 25 居る 息を 然か 将や 内省 與き は た L & を 高な 大な が は 7 7 は מלל 1 ^ 悲し 將 最高 7. < Ø か જ 乃% 0 嘶 馬き 後ご Z' 公礼 Z) 知し は の<sub>た</sub> 長が 12 0 歸か n 12 0 V て、大な 寫さ 鼻は は る **V**2 V づ 重な لح を لح 乃ኈ 730 御が V 立 關口 5 将さ 吹ふ を た す 公机 木質 道等 撮ら 8 を ζ" は V  $\mathcal{O})$ 筋ま 小学 た、 馬っ ま 大路はから 72 撫な 迎款 逐。 0 0 て ^ 12 が Z は 歩き は 及ぎ は 見み る 1 n 両りゃっ 此。 み 前次 造や Ŕ ば Ż ţ 足さ 手名 0) か 5 な 0 な b g B け r た 12 12 Z) נע B 幾g 0 12 初点 女 L カ 0 9 朝雪 **%** 度ど 秋雪 た 72 た だ ス 復電 て 大水 ع 兒ఄ 遠 B テ 0 あ 風かせ 将さ た 鳴な ì 云い 玉葉 V 振ぶ 6 は 0 は 0 から 御 ラ 15. Z **∤**≥ 5 庭に を 生い L な 跡を 返☆ た 木ª を 持。 z ይ 圣 大路の 籠っ 0 ク 5 7 追加 0 T, 敏け 7 て 居る め S 厩き あ l は た 奉 み た ら、或るの み 名な 思報 を る。 Z) 2 な 残り 見み **\** b S 切響 0) 舞っ は 寺を B と 馬輩 糧な ろ た 看な 内ま 0 C を し 破ぜ 伯传 平さ

頭;

を

7

b L は 7 諸と 春は 君公 送き す Z) b る 同さ Z) 様き B 知し 0) 御二 n 忠き X 告さ لح 思蒙 z 受う 9 7 け 7 更高 B 12 居る 書と る 面常 か ~ 6 前~ 御ご 0 意い 厚き 意い 味み \* 17 從是 云い は Ŋ 遣や <u>ج</u> ح つ は た

為た 夫ふ

用数

日中

手艺

١,

内な

ì

び

washanananananananananananana 人に 圓え が 上が 12 7 2 ۲ B 大な 殿な 大なし 大なし ちょ た は が 立た 卓な τ ね つ 12 **%** モ 7 لح 髪がみ 髪が 載の 0 室と 坂å 0 Ì 前為 云い 夕点 せ 7 内な \* \* 0 献な C 居る 妻ぶ 陸。 暮れ 取と 結ゆ 枚號撮る 0 0 影な は 上紫 あ 72 撮と 軍が 720 か 5 は 真に 大路の 6 上為 9 卓で 子す ら 0 此た す n 師し 子ぶる 御ご た 12 5 用場 だ る げ 72 秋き 違が ع 意い け 尾を 0 Z) Z) 大た た の 0 て b 正。 葬き 新に 27 上為 云で を 夫ぶ 1 は 棚だ 6 止。 注言 服さ 人じん Z 六 して 9 L 0 7 は 眼》 T 意い 静ら は اكر め \$ は n 烟点 鏡が 自じ 來き る L 子で 見み 結り ょ 前だ 小宫 殺さ 送\* 口弘 草で を 72 τ 夫ぶ Z b 日ら 0 盆は 掛か 8 の て 吳〈 人と 9 立た b か 短な 遂b て あ け n を 前。 5 は 7 刀なる 卷雪 7 げ す 0 ع 白岩 す 0 て Ø が 25 烟炸 新た 72 72 云い 禁な る ď. あ 依たの ع 置を 草で 聞ぎ が は Ø h 下計 0 賴, 寫し た 階か 云い n 黑る て 12 S 0 \* を 袋(大 鏡が 多た 7 讀は の す 0 真な た 0 由さ あ h 西ば な 師し 襠を が 12 年は 1 بخ 衣、袴はかま 将さ 出て 9 T." 洋き 0 が 映っ た 居る 室っ 5 33 室と を L 入い時じ 聞® لح 日で る で 内な か な を L 前に 頃る 所装 大路 穿ば 持る 'nί 0 72 v 42 X 7 御ご 髪が 出て 用数 夫。 5  $\mathbf{V}$ 7 0 る 人には Z 72 吳、 今け 結び 用き 7 多がた は 正なれ b は だ n 日 % は 來會 夫ぶ n Z 装き な ß 5 は 夫ぶ た コ 人に 6 Þ 御ご 人に静か る 0 5 0 ン 左背 0 朝智 文 室と ع 好上 所让 1 0

る

刀梟

て

は

な

カン

5

此。

の

真にの

0

間大将

は

例がっ のた

如こら

<

泰なか

然だ

とし

72

態に

度と

で

あ

つた、夫

人だん

寫如此記

寄り せ 乃っ な 木等 郷で の で 17 あ は 多語 9 た、宮中から歸 < 0 客 があ つた、郷里 ると、大將夫 Z の 妻ぶ 他た は Z) 夫れ 5 等ら 御ご Ø 大な 人で葬 と 共<sup>g</sup> 拜観 へに食事 を 名程 لح を L して、

呼上

CK

た

スゲ 含む T か 0 が 居。 72 12 眼が h 0 = た。 < 腫は 7 た は た ع ン 0 見され 何と夫』ズ 居る 笑系 處し人にに で Ż ぼ を 72

### 標墓將大



B 同乗り 大将ま 内だ 静と から Ø 中き 廻! 白な 12 此と 淑か た。 3 自じ宮く 0 إكر 動き、人ないとき、影な τ 妻。 n 參えは た

木 <del>ԹՈՒԹՎԵԹՎԵԹՎԵԹՎԵՐ</del>ԱՐԵՐԻՐՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՈ

<

御ご

飯はん

を

食₺

べ

て、お

前二

方"

拜翁

L

~

ち Щν

でと自い

5

給

事じ

を

L,

7

食事

Z

せ

7

機

Ŕ

જ

女芸 τ 早に中等 何に此で ઇ Þ اک **%** 0 夫ぶ જે 與な 7 食た 時富 人な ^ 時じ べ 大な \$ 刻で 粉さ 平っ 7 な が は 生也 Z) 迫t 少さ ょ 0 量や つて た。 つ。 9 0 は 來曾 バ 晴れ た、客<sup>さ</sup> 46 ン を لح 採と は 皆 つ 72 た させ な 出て 夫、 7 人だで 行っ は 例的 た、 夫<sup>s</sup> 御ご 12 飯はん な 人比 < の 戯言 方は は 残さ **%** 勝かっ 9 な ども云 Ø 手で で 察え すか 一人 證 つた。 を 馬る 丁秀

嫌ば נע τ 乃つ 坂が午で 來\*後を ょ 後さ は < た 家が 坂が 八 云 寂ら 出。 17 時じ 折を 0 千 寒で L 階が n 暗る -|-萬 لح C て、よ 0 分え 同ら 遣や を し 破る輻。 胞質 た 0 間<sup>\*</sup> 八 車や 世世 た。 < 9 0 て、 ニ.s. 蒼を 界が カ 哀め なり 疊い 御ご < で 出しゅっ 0) 團たっ 更多 **%**: あ 日に 0 0 12 門影 雲は 震か 紅が を 72 の く、一直線 間。 如ご 火台 知し 陽。 )に、かな **%** 5 < は せ 天を 次し る 第点 zS を 第点 昇が 蔽な 12 12 傾ない 花は 京な <u>ー</u>の 0 0 た た。 いて、淡 模的 都で 轜ご 砲は 樣。 方は 0 車と聲が 面常 5 あ 0 か 前。 寒記 る 聞® 絨じ 去さ Z を ح. 軽ん 0 距a が Ż を た。 る る 夜ょ 數する 敷し لح لح いて + 間第 共员 間は B 12 な 襲を 0

L

今け

4. 環へ

0

御み

幸ぬ す

逢ぁ 0)

17

太

ぞ

ינל

な

L

કુ

静ら

出い

で

女

L 0

7

9

女

日 v

な

L

Z

の

遺ぬ

書は

を

を

す

ぢ

ار

只な

h

天智

津っ

H v

の

子。 神か 5 か 夫ぶ あ 0 7 L 人だん が Z ح 9 世上 0) < 解じ A あ み を 次記 Z) в 世世 あ カ; 神な の あ け 慕した لح 6 لح 去。 間。 b Ŋ 慕た は 女 5 اكر L 艾 る L Ŋ 女 六 み 0 て Ź, Ø L 通言 ち 5 12 る 我れ

1

大麓

君常

9

とき 置\*\* み な ま ħ v て、 更。 0 Z に二首 の 解じ 肝な を認めた。

大龍

君が 行》

0

は

<

と

ろ

が

首は τ 臺だ 間だ を を 供な 17 置地 き、そ 恩なん 72 賜し の の 金龙 上之 盃ば 12 明め を 置っ 治さ き、銀ぎ 天だ 皇か 製が の の 算な 香かっ 影な 爐ヶ を 飾ぎ 12 り たでま 香が を 薫。 り 二 5 せ 基ª 7 0 唐克 神み 紙し 酒 紙い 12 書か 子し を V た 左。 右分

> 世ば 12

供品

文芸

0

陸と

軍な算を

大な影な

は

美?

L

Þ

な

9

7

72

な

9

7

持り ら

ち

直流

0)

び

右背伸の

**V**Q た 筋な لح 12 上之夫がり 思象 人じん Z 12 亂な 太 は 0 n す 白る 0 12 ず、 正tts (" 胸は襟が 第に 下し r 17 座ぎ  $\equiv$ 部\* 刺。無む l۲ L 紋と 0 L 處と た は 72 0 左背 黑る 女 を が 0 刺ョ 肋き 服さ 1 骨ら鈍に Þ 心是 L は 臓ぎ 72 が 色が 部ぶ が 堅か 6 0 笑系 十 桂き を < 强に 分光 T 衣が を 含さ ζ, 17 思紫 12 h 刺ョ 尖き 太 相ら Þ 子じ で し 頭。 居る 色な 7 が 5 そ 届も 12 た Ø 0 刺章 帯が か 上之 な 3 を ^ n 締し Z) 押點 な 0 め 72 Z) 臍な 掛な 9 ح を 0 n 72 L た て 由I か 髪が は لح 9 為な τ 綿い 0 毛が 6 第話 2

^ \_ V 居る Ø 粉ぎか L 笑系 7 交ん 用場 **7**2 0 刃なる が 尖き 字ぢ 意い 大恋 四 居る 見ガ 禮な 頭音 17 を を Ż *p*; 内を 切會 L 服でば 刀を 後は 0 72 0 B) 頸ぢ j; 咽の ĩ 後も 上意 9 長なへ 喉 刀壳 傳え 着ぎ r か Ŧi. を 0 來。 を 離な 六 貫る 9 比量 0 脱焰 n 12 寸が 3 0 V 7 所せ 柄が B 刀き 72 爲。現る 處を 大蓝 畳と を 將を て は 絨じる 乗がみ 夫ふ נע あ 12 氈な 6 光。 白岩 妻は 6 = T 7 は V \_\_\_ う、 正\*v 尺さ 黑系 寸え 紐な 支き 立。 Œ  $\equiv$ を 派は ^ V ĺП. ъ 座ぎ る ど すが 輪粉 な L **p**; Þ B を 最い 12 72 5 上六 臍~ 後で \_\_ L 右背面ぬ 17 ^ Ø 7 r 下た -[J] a 省公 0 逐点 12 L 足も流な τ 9 ^ げ かい が n 其る 上為 突。 b 7 げ、更 変 少さて 上さ Ę 足も 居る 居る 立.\* た ^ ^ 伸の 72 俯き 12 ٦-掛か 大於 面流 伏ざ 左背 び 刀な け る 12 12 を *`*נלג

12

4

72 る

事な 6

は

す

間。

9

子し

な

ば

致货

兩勢 日を

候

相號 害荒二

は

古さ

來い 典記

議ぎ

論る

有な

之間 は

目的

乃の

不勘

懇ん

諭ゆ

悟ど 衰な

最。

其で

機智

残さ

す

護で

は

無な 木\* 氏し 何な

方が前が

0

實じの

十

年ぬ 自じ

役を分が

無上皇於治

0

厚っま

0

餘ら恩恕

V

戦が折りに 12 此で 死し柄な浴さ 於。度な 此る L 7 御み 後を度な今ん 軍が跡を Ø 日ち 旗智 を 迄き 先ボ御゙ を 失な 輩ば 大た 過か ひ<sub>たでま</sub> 諸に 變分分光 ひ

其なの 5

罪る

は

親に共気 御ご後の自じ 事を之を大な 兄は友い恐ゃ 12 候 優っ 死し 殺さ 遇タ 入り 候 得なの 諸に 處に 候 處な 祖を共と 如ご 彦だ 候 を、 を 蒙したっかっ 得礼 恐たれらり 先发却。 4 次し ţ 第にもなる。 0 7 例な b 噴煮汚\* 他點 候 B 名が 掛號儀 基は 17 度な 12 41 を B 46 覺が 老ら 其なの 0 候

相なる 足は 足は 様き特を 有れ 血けっ 之も 候 を 輕ぎ 御物 0 12 存品 役で得な 候 事な 華が 得礼 خا ず Ó 族 12 候 立たち 無な 候 然が 0 共员 之智 養。 Ż 御口 候 處 限\* 為\* 優っ子し 時 遇る弊い 易 ħ め 明に

あ 押む は 併な 此。 h n Ø H v 7 報等 伏る は 落ち 俯音 た 5 12 び 倒る た 傳% n あ は は 72 9 n 態さ 7 月電 度。 天記 は は 下" 落ち z 0 5 な 72,5 人悉く 7; Ġ 酸は 尊な は 泣な 影け ح \* V ` た 12 伏さ 草。 残さ 拜於 木ぱ 9 ď 禽なん T Ŕ 獣悉く 震い 5 魂な 12 高か 見み 露っ ζ. Ż 12 御覧 Ż2 濕し 跡さ を 0

な

慕を

將

第5第5 第点 第点 第点 致~五 裁於前於馬牌四 最けん 用も六  $\equiv$ 方は は 七 後頭な 談だ 此。 具。 其る 法は 15 0 願が 分が書は儀が御ご 刀き遺を資し 12 下が 任歌 度É 剣は 物き 財ほ 纒き君覧 籍なは 度な は 共兴 祖を 東と 類る松っ 賜しせ の 等等分类分类 B 候 0 井る 間な 申を 戰な 軍な 配ば 典は 真し 父ふ は 氣® B 角\* 學\* 猪\* 谷\* 候 人じの 曾を 役を 0 を 17 習ら谷に 12 用引 儀 儀 儀 不ぶ 祖を 殿でん 付け જે 可拿 下办 B 品には 用き父かに は 虚じんり 君覧候 自じ別る 申益 ょ 0 0 力不少静 分がの 用き 内を分が紙し 事を ^ 5 を 潰る 相な ₹ 軍に 12 12 0 0 職 通点 除る書は 7 成質依 分が 候 乃症 4 候 頼ら 易 見ぬ 上紫 h 類る 分流性。 計ら 佐ª 御二 子飞 相な ち の゜ は o<sup>v</sup> 承より 4 乃の は 5 <sup>5</sup> 副き 認た 新に 絞る 成智 置物 儀"官? 木。木。 知的 め 阪が 付電 侯タ家ケ 可行 \$ 塚が 置\* 郷で 0 0 72 無き 寄\*候 次し田だ £ は 諸に h 0 附が 第次大學 其を 其る 家ゖ 歴れ 日は L 叉丸 其を 御č佐a 諸に他た 為た 史し は 氏しは 餘上 悉ら は لح 相景に め 佐a は 指い 談に御ご 静い 區、 ^ B 長き 4' 可な 依い 云い 取员 は 子で 叉な 纏め 木智 府。 賴品 時也 ٨ 被す ţ は 成、申繁 神光 市し ~ 圖と 學。 計は 9 社は 4 書は 習ら 候 置地 相等 12 メ 館が 院え 其を 談だ 寄\* B ì 水な 他在候 可分 附が 0 ^ ^ ŀ 仕る 同等 久き な 寄\* は 大次 w 可な 無む 脚だ 附が 皆然 佐a 眼だ 候~ る 限に 不が 然 故為 可靠 々くは

は

の

اك

其る

多

名が 右翼 第点 第点 第点 義等 0 服ぎ は 十 時 12 法は 九 八 12 存む 裝き 思え 毛等 Z Ø 御站 正常 細に 考が اک 賜し 此る 可る 髪はっ 候 静ら 候 遊り 預為 之言 事じ τ を 爪る 方は 故。 子で 就になってかん H ^ 年記 候 頒か 持り 齒t 死し 7) 集り 儀ぎ は 得礼 九 静か 0 9 義智 骸が任ま 作る 追が 度於 月費 出場 祈覧 子飞 を لح 歯し 0 せ 17 41 候 吳ホ + 禁る 書か 共さ 儀響 候 譲っ 老多 品が 申しつけ ž 境等 £ は 6 は た 日片 度な 人い 石に 中なか 其を 12 夜ょ 斷だ 置。候 る n 黑ゟ 野の 人い 儘 金点 男爵 絶ず候 7 9 寄 0 間がありた 時ど 石林 充じ 0 家、 附ふ 目。御艺 計な 分気 17 致な 的。相等 相な は ړر 住り は 願が 可對 を 談だ 玉紫 候 居實 不ぶ 遂<sup>と</sup> 被だ 木幣 可然 静ら 便公 置き 申で 正。子で げ 下和 候 0 乃の 医間可然 別が 承さ 候 度な 之。 地病物 同さ 木智 儀 候 17 知ち 意い 0 大流值 遣か 候 氣é 家い 爵さ 切っ 醫い は 中なか 等等 の な 乃ちゃ 學。 野の 記 0 希れ 6 木 候 校な 飾さ Ø 念治 右翼 家け 筈。 心 地ち 12 遺る は な 寄\* 所と 細學 は 言がら 静ら 6 附が 家" < 保性 可なす 典は 子で 軍に 屋を لح 存る 此点 生な 服ざ 致な は 0 無る 候 存え 以 募が 静っ 儀智 此に 外於 世ず 中等 下岩 尤 上段なりなっ

おいます。
 大流 湯。
 大流 湯。
 大流 湯。
 中で 地。
 た 集。
 た 基。
 の 殿。 作き、 と。
 の 殿。 と。

乃の

水g

家"

0

系は

大な

将さ

0

寄

附ぶ

L

系

圖

Z 左<sup>a</sup> 雲。子 雅書 當を が 0 衞系 國公 扶き 信が 乃の あ 子で 門為 乃つ 義出 始世 木寶 τ る 左 別に 木等 Z) 8 家は Z` ガっ 衞 ß ع 7 は 木等 n 門別別 17 成ぱ 源ば 人儿 家が V 12 3 氏也 及誓 野の 賴的 皇の 據よ 後ち 木\* 章。 び 0 五. 雨さ 綱な 姓ぱ 12 村も 經ね + 隱點 を 九 ī 家は 賜哉 岐。 方がた 代流 0 景か 守か h 秀で 0 字~ 系は 光き清 r 實質 72 多だ 統さ 源光養土 が 天なん 縁え 秀さ を 詳さ 故で 義に 字。 次じ 皇の 0 左き 養物 Þί を 多比 12 記會 衞 6 源は 子し 出て 經^ す 門尉 氏 لح 始問 τ τ る。 四儿 居る な め 高範 2 7 12 る 郎き 乃つ 高か 近る 天だ た 次じ 木等 綱に 江 皇祭 ح 息 n 姓は 源が 第点 17 信息 が を 至な 氏也 八 行曾 雅。 名な る Ò 0 高か 信の 乘の 祖や 皇が 三芒 九 つ 網品 先だ 子じ 郎き代覧 た 0 て 敦る 綱記 通言 子で あ 實施 0 俊は 後な 稱是 光き る 親は 源は で は 綱に 雅 王第 太龙 あ 信の 次じ **%** 0 左ぎ る 郎っ 出い 0 子で

た 圖っ 自じ る は لح 筆っ 前だ 兩雾 9 編% 家分 乃つ 0 木質 始問 0 開 係 系は 8 圖っ 12 が بح 大な 明智 玉龙 略 か 木智 8 12 正章 記と 分か 之曾 る 72 0 書か 記書 25 者は 江雾 V は 州岩 72 ガの 安る 時じ 木質 十2 此と 玉龙 村智 木 0 0 兩等 ill a 沙 事じ 家が 4 貴。 圣 0 終 系は 神光 圖っ る 社と 12 ع 12

三流衛

7

死し

加。家公

應な

眼を

賜を

は

0

τ

生き

涯だ

\*

て

0

₹2<sub>0</sub>

を

庵る 傳え لح そ n 庵な 0) た V 長さ بكم ح が 男先 政a 傳芸 n 通言 助は 3; .旗は 長き 左ぎ 本点 衞為 平的 府ふ 右。 か 乃の 野の 門為 段な 衞 て 木等 丹な 門炎 波ばの 政章 な 家け が 守" が V 0 本点 が 洞を 藤さ 0 堂を 先芸 取员 術し 毛 成で 和い て 泉か を 利り あ を 大だ 以為 以ら 守が る。 て、長っちゃっ 膳だ 7 大震 召覧 仕か 州長さ ~= 夫ぶ 出档 ^ z 召告 府系 男な 12 瑞さ 出た 0 72 城っしゅ Z 0 祭な 幼秀 n は 名き 7 確し 毛 網記 利り銀が て 甲\* 太\* 廣な あ 公言 斐の 郎る る £ 守如通? ح 男な 12 稱 0 監は 傳る 召覧 を

物。庵え

(3)

出於傳統

三点 居る は 美科 郎き な 太だ 5 濃の 年な **%** 夫な 故郷 稻坑 四 綱に . . . 月ஜ 冬ぬ 高か あ 葉ば 総で 郎き 泰等 9 川幸 河滩 内ち を 7 たぎ Z) 0 兵が 二正 覺 城ま 自じ b 經^ 衞《 乃っ τ 害な 主は 門影 木\* 九 三記 寺じ 浪ら 齋は 利让 人に 姓は 郎き 太だ 藤さ 用さ 17 綱に 兵等 夫が 左き 京か 京か 計る 源ば Į۲ 改意衛 送ぎ 死に 太だ 守が 大きのたいふ 烫じ 冬は 春は め 夫ら て、松っ 古る 繼さ 郎き 高か 田た 12 12 左ぎ 利に 一平越 兵さ 至が 仕な 衞《 源は る 部等 門え 次じ ^ 郎 後で 左。 Z τ 秋き ^ 頼り 守みか 71 召め 水な 網は 衞¾ 及ぎ 갖 L 酸な 土。 門影 源だ び ~ 出だ 五 岐き 清記 毛等 は 年な 左。 3 高か 郎き はたけ 利り 多許 京警 n 十 希れ 刑營 文だ 太か く 用る 網。 月ஜ 碌る 夫ふ 尾を 佐a 元於 少さ 小艺 家" 張览 4 郎き 輔だ 木智 年<sup>2</sup>2 牧 守か 來は 賴ミ 12 0 朝了 山き次じ 支が 12 仕が 姓が 鮮な 0 左ぎ 仕% 兵李 戰 を 國る 衞《 後も 用 で 為なめ S 門是 7 高た  $\alpha$ 戰だ に 明点 む

木質 此で L 萩は 7 家け 傳え乃の 0 0 城され 家☆ は 庵が 木ぎ 72 物領 を 0 家け 下\* め 織っ 實じっ は 7 ^ p; 女掌 子し 入ば あ ح せ Ł 春な n 9 0 た Z 政s か 72 た 隨る 0 は 6 玉ま 安る 玉ま 17 兩常 木智 宗を 家は ع 木き 家け 云い が 對ご 0 17 馬。 یم 姓は 別が は 守か を n < 賜能 萩醬 此で 家け る 來は 0 毛 Z) 0 打克 人な 6 7 利り 系统 它だ 毛 7 家け 壽じ 利り あ 圖っ 0 本党 忠さ る 庵る ઢ 次記 家け 臣と 極。 0 の め ^ لح 希は 男気 仕っ 7 L 和学 六 複な τ ^ 千5 る 雑き 道: 代出 事に 3 12 伯は 後ち 12 を <u>ال</u>ح な 12 な 置岩 9 ば 瑞る τ か 9 醫い 庵る 72 來〈 n 道等 圣 יע た る 12 養き B 0 朴 子し 巧っ

召ゅ 利り n 72 元と 春は 3 τ 家は 傳え Z) s 重に 政等 居る n 0 庵え Ō が 7 奥なく 72 0 n £ 召ぱ 特 Z 女誓 妻記 71 侧沿 出光 中き 12 は 0 は 役さ  $\mathcal{Z}$ 玉點 總さ を 理り を ょ 倒さ 勤ご 木き 染を n 申ご 命が が め、 綱っ<sub>な</sub> لح ታን 12 ぜ 0 姓は 若な 去で ら 0 あ を 君赏 廣な は 0 る n 7 無 下於 公う た、 **乃**。 0 京。 長な 論る 4 の Å. 側に 生が 都色 江之 木質 12 戸と 72 役。母母 加\* 家け 目っぱゆ 0 12 茂も 0 z) 邸に 5 召さ て 0 院え 神に 出て て あ 出光 職 あ る。 3 附る 72 n 春な 9 西に 0 年に な 72 村は 政: 寄り が が 0 0 娘; 網記 7 役ぐ 何芒 廣な あ r 5 て 重な公う 勤であ る L 入ぶ る Z) め τ 府ふ 6 玉ぇ 玉龙 0 母は 木智 木 v 時台 0 0 時g 姓ば 局部 御站 勤な か を 6 功な ع 名な 供品 呼上 萩は 乘の L を 思 は ば T 毛影 0

ĸ

武二

稱した 此で (通稱のうしたう だ 術 家は n 郎き 0 0 は 物き Z. 12 でまとうと 古ち 右。希腊 萩醬 手で B 廻は が 衞 和" 0 本な 門には 家が 組织 家け 希記  $\widecheck{b}$ 賓き 臣と τ 又またちゃる 次で の 暦な 加益 居。 12 希は 乃の な *†*2 木質 命於 6 0 健な 年為 0 の 三 周が て、 で 0 な n 人で 澤な 生。 逐い た 一男が 跡 龍 山龙 n ح 17 で、寛かん n 本な 0 で 子で 藩は を 支げん 供と 乃の 毛 政な 方於 木<sup>宮</sup> 利り 繼っ が 八 v あ 年な B 家け ^ 兩家 養多 だ 9 九 ٔح 子し た、ちゃっ 十 召さ 17 n 出た 12 が 行い 男態 歳さ 別な 3 初に 9 高かっ て n n 7 名が 72 藏さ 死し 7 季雪 處を 本党 が h 知节 45 行警 **%** 家に 家け で 郎き 希は 居る を は 後ち 長き る、 二 幸智 繼っ 百 ぎ、 二 17 は 府小 五. 十点 短ん 世世 家け + 郎き 命い 男なん 希如 17 石智 留に لح て 希和 健は そ な 死し 幸寶通言 **b** "

75

分が

な

次じ 實じっ 學。 男な 更多 派は 次じ 71 人战 鄉 の め 首唱者 46 τ の 注言 あ 御恕 馬麵 と対 意い ¥ 17 は ね 召さ 出光 n ば た を な 2 同業 村智 n 6 うし た 田た Ø 清が の 0 風(吉に は 72 であっ +; 田松らいかり 事じ 7 あ る。 Ø 出き 師し 0 は ŏ 頃を 實じ اك 長。 Z で、 彼\*\* 藩龙 の の方の大きな 方場 雄ら 文だっ 源に

太枕

## 乃木大將續編(畢

# 乃木大將景慕記念署名錄

**著**有所 **署 名 錄** 

(第八團)

### 條

我 我 處 我 ところあらんとす。 等は て漸 等 世 等 言 は 行一致 0 は 次 衆 行 大 信 祉 條 住 に 將 とす。 先 の人 會 座 ょ ζ ちて 0 臥 格を 常 健 其 \_\_\_ 全 に 精 崇仰 を 身 大 神 昌 を 將 に り、國 修 0 背 精 養 め、 家の <u>\_</u> 神 將 ざらんこ 0 を 精 家 進 自 神 運 を 5 委 に 肅 لح 0 を努 寄 淸 心 以て修 與 に Ļ す 奉 相 身 る 安

依

·東京市里之田山 但民村等来到中 せらをなりとうれ 東京河大大思言館 三田無明節島水 三年外出津水 伯爵酒井家 伯等井伊家 住衛 山丹家 子野青山家 侯爵細川家乡技 公母是如本記録件 伯野清輕系技 るなはかっろんいけ 東京女子名子的人是言人 光高等學及图書掛 出聖大杜東京了他 京高子正二十一日校 侍写给得写校 東京馬等風就告榜 中名不成中人 攻玉社中學校 的仁唐本部 學智院圖言作 あるな 接受手接到 きになけれ ですまちるならな 经发文庫 车至借り社久庫 有光知之為私食 上はこる 作る者 前西多 川上草助 去り執事 平篇 人什省三 兵奉好 大点母音 女具無 山小幸一 東京市京都公司 東京府下 山斯禮福 兵路 酒田水 萬力经作 女包品别 多年成大 一日本元 三井高件

园山縣 老奇怪!(题) 金燕 井文郎 意都 伊藤教即 香府 堡堡市 山形縣 伊藤猪之吉 京都 纸野原治 京都市 井上縣大 廣島縣 岩佐清本郎 大言子 M田 上 15 21 大阪府石川敏祖 大政府 稻垣季 和歌山縣 生動國以郎莊一大阪府岩田條明十二年 旅順 池田重雄四一周山縣 池畑扶徒 大阪市升上多紀一大坂市井畑些郡三十一三重縣 京都布公親子常小学校長 大阪府蘇信進 兵庫縣今時息からか 大阪市 見みから 一話有縣 指述語詞 一岐阜縣伊藤良三年色一八庫縣 指田駐"即 事都府池永三治 居在果版田真大 大降 井上作本郎(新 石原人去(如 三十年 一条良縣 岩本龍夫 一多都中 个叶说都 能本縣井上大九郎 融 島根縣 出川敢親 一起好事竟我长兵 京都多三年五小在格 新四年神一下の大性 兵庫縣 今西帝太郎 京都府 石井德截(至意) 兵庫縣 透女縣人 反河路男 石枝冠次印

|城阜縣伊藤祐三郎|態京都府 糸井福次 蘇|京舞 飯田俊\*助 |監 京都市 市马宝山 滋賀縣 今面午代吉 · 唇鼻 伊皇軍見(於) | 六庫縣人 々 尾鹿なた | 大阪府井川湖一郎 兵庫縣 池田馬野 | 名庫縣 市场在分 鸟取縣 無縣 飯富治雄 新 京都有 石川縣 石橋東一年一千葉縣 石川照動 板線 飯田飲命(就)京都市今田華三即 右田富三航 一 新縣 后田文平郎 新 |静的縣伊縣文|即一戲| 兵庫縣石井荣太即甲哉 |大阪府 張谷 全四町 島根縣今周廷良郎 大阪市 勇為,郡(主殿 次男勇太郎、元成 一大阪市井上亀古三成 一稻葉客泡料 東京府石黑清秀(藍)大分縣岩尾惠六(金) 滋賀縣 井上岩太郎(新) 一放賀縣 伊藤雄一 何是存在 初 石縣 泉藤職 一點吸入川長手去多十 山口縣豐浦野人的外面在此中 |京都市井上仙(郎(th)) 大城市 此田一之郎 為国路士我井上九五 兵庫縣 生田元七年 伊庭慎吉

三重點甲嘉时學哲學和 上縣 原田永佐於 兵庫果 稿本典八類 京都市野等了沒有田芸郎 | 岐阜縣 林 作太郎 三十 大阪府宿用老上郎学 兵庫縣 入澤身見 一京都府秦太平(於九) 滋賀縣 林幸太郎(駐) 養貧養共了百會大阪支店 兵車縣 石鸠或治郎 長素縣 馬場寬吉 五十二六 好玉縣 石山敏夫 |京都府次多野清郎(號)|京都府泰益太郎(報) | 板木路 橋本春·即野 多名光传至作 多形府的人的人人以上縣林武章縣 受知縣原 筆前 長庫縣 池田冬木 馬布格 井上豆 爱城北 开作与了了 名庫縣飯沒些一大坂市 石竹基 |各库縣 長然之即 |大阪府橋岡一郎 | 開東州 長公忠三村 京都中原等中原在的首心 受知此 原田彰寺 林木品 稻垣松齊 京鄉府 長衛聖白 大坂市 房へ |王壤橋都芳樹莊 | 李然 厚眼納門 福岡縣 馬場源十郎 伴恒雄 岡山縣 早瀬寛(新 香的管理事奏四楼子 事皇体をた 八田金治即

兵奉版 佐賀縣 橋梁本義 京都府在国学院先を圖書部 我看來 橋本野作 大學 林萬門 滋賀縣 原里語即 具体のかないるの 神声如利作 滋賀縣 馬場孫七一大阪府林武次郎 旅賀縣 伴选音 及うれ 图象原田武一山縣 演水儀三郎 三章 一然而因多中之 中の神一 福惠女事 長崎縣 魚田財作新 原田大年山縣 林春造 同 神中市 一京都市初音小學教习 漢崎 峻 福图分为多多为中(了一大) 兵庫縣西尾走郎(唐) 大坂府面井魁吉(配) 長男 力夫五文 長男観一概 演四支本部 安公中一将便士助 高知縣所領書衛配 五軍縣西川俊文(起) 兵庫縣 西村町本郎 山口縣 西阿米藏() | 烏取縣 西村縣美節 廣息縣二官商准 李春春 石山天天 上縣 西田交次郎 六卦 兵在杯 五十八十八 西院重雄 奈良縣 西村德太郎意 大城南泉尾 西村辰老 在货币 西 侵产即 無庫縣 二官康行 高知縣 金縣 此信二 及男子 等年 まハルユ

高知縣 西斯幸次郎 西柳府如王真株或會社 海南西伊北州 西伊哥常是校子教幹 德島縣 細川才藏 大阪市 城 芳太郎 歌二 秦縣細見作近人野人 金賀著新歌原子 喜枝 石川縣城孝信豆財 大阪市 城川正(軽 京都中午智事養養養好一千厘縣土后對之能 京都府 西村名近子 兵庫縣西原能雄之文 兵庫縣 兵庫縣 錦順 岡山縣 新谷梅香 西田獨兵衛 たいあれえら、 兵庫縣細見亦言(元) 高部 友村格 人名多知 東門神城 鳥取縣 德田松則(新) 香縣 藤堂政太郎 主意 化多新 中原都主 兵庫縣 大学演言 報 大阪市 堀長重郎 大政府 土井。山 京都市 平安中學校 沒質縣 堀井彌《邓[計] 和歌山縣 堀田重三郎 大阪府 土井德太郎 かが成 大阪市 堀福太郎 四縣 掘福秀(群) 周山縣 德田爱治 独領縣 馬居五三郎 在塵人 伯林专代松 京都市心言學校 班内文古 香川縣 德田原一爱媛縣十萬勘一三城 朝鮮 太末善一条良縣土井利願智 熊本縣中田作造(壁) 大次市南区俊川の三丁目大次市南区俊川の三丁目 京都市 馬井沙造

后英年子禁论 多都中 医腹部 京都京都常座養朝尾清記一十年一杯 廣縣大 宮 保部 京都市局有其成為日刊之 大阪府 户尾珍七 李邦方落境鄉 九四下太田信即 大阪府 岡展衛衛縣四田 直經 共產族 超貨縣 大村禮花 福岡縣 英益之進 多彦谷 右凰暗子 兵庫界 德隆青年會 兵庫縣 德廣 萬 北京 国本準一 英城か 大橋時根 兵序縣 大灰の変 京都市被告等不意情 一一京都中龍池寺常山學校在福見三郎 太田祥 上午一年一年時代不多中人一百年中旬的年後年教皇前一德馬林 兵庫縣 大根车个一有四 八西(大江町) 大阪市 园村太的 鸟座形 兵庫縣 固岭鐵造 馬·尼原 | 大阪府 太田陸央郎(x) 廣島縣 周田亀松(配) 居村正之 具工庫縣人名市蔵 一大年 岡村増太郎 空馬 京都市 马居版太郎 王哉 京都市龍池寺常小學校 牙店公 苦司茶比 同 長男 酸逸 去成 章 大伴古助 文人公 大田名中 老少年一里我里! 京都 尾形銀子 兵庫縣 東條後 小田稚一

京都市岡田縣大三萬 三重縣 與村界歌一香川縣 周用净沿一分是易以同山野野 兵庫縣山清和三人一市都市大场传大拿恋 福岡縣 李言果 京都有成的是中子枝 朝鲜 大須質淡的時具俸縣 岡田香語 愛好縣 艺在信即時 大阪市 京都市太田園子郎村 大政府 岡村勇吉 因此縣 因時說法 共產那田四郎是 五庫縣 福島縣 大森伍郎 賽島縣 岡本啓郎 活質縣 大野旅行 岡山縣大橋梶太斯 因山非大秋洪十部 大戶縣大塚德吉(聖) 香川縣 大槻吉平 |大分縣小野隆重[編] 传与公 沙叶乃言 | 京都府大田幸 [經] 杂尼文智 |京都府大藤榮一經 | 兵庫縣 大熊 宇市郎醒 | 石川縣 大 町精二 心為老 鬼群面的 福縣問四 臭(點)北海过底大肉指憲一大阪府大井營生治(壁) 東村著南門 |成成縣 自村民主持十二||廣島縣 門及次郎意 |香縣周清八心慰|岡山縣 大山料太郎 岡本 禁一大阪府太田龜太郎如射 小田伊三郎(立)山口縣尾寺真澄 太田仁社 京都市初查付衛小學校 機谷拾次郎

三重縣 和田光次即就 大分縣渡邊德大郎 滋賀縣股 兵庫縣大村弘毅弘 产縣大西将一(水) 鳥家縣大島式長科 与庫縣 片岡面台 大隋和田嘉吉 (融) | 兵序分 怪四踢三 | 宮山縣 渡邊權於 | 厦島縣 神田夏太郎 事都市 るきはれ 函館區渡邊久雄八歲 看家山野馬家 京都 若林郁文 大路府和田老城 岡山縣 股坂香松 三十一年 利意 兵事知 殿表市的山下彩 波起 孝 新 兵庫縣 随谷友大郎 山山縣大津图太郎歌 三重縣 岡義之縣 是父父縣使邊分 兵庫縣 和田長兵制 大分縣 渡邊族吉(歌) 全都沒有那樣是重要校 京都府下渡過玄林一萬智縣渡邊喜兵衛哥 兵庫野 お政所 大学 国田良一 16 19 出第一大四下多色 沒送是太 島根縣 誠三 百般的人 少好听去了门 風野之,即一位根籍原属即經 大阪市東北大郎町下日 和崎義路 兵庫縣 和田磯二龍 京都中片山尾部五年 海井縣 岡縣 河本正二 兵事的かる民 加藤春夫辭

岡山縣 古田實大郎是 福岡 古本後 系列系等 千年久知 京都清雅在電機圖及貨幣を住於天人 展館古田龍戲() 富山縣 吉田初以(主蔵) |大阪府 吉田忠京即 |大阪 吉田真(記 大阪市 揮西東落都 |大分縣 甲斐 謙一之財 |兵奉縣 桂 兼太郎(智) 福岡縣加藤美雄 传式 片名幸通 滋賀縣 笠川正誠(慰) 岐阜縣 蒲兵助 騎 福東坐京書一山梨縣加賀健三周 石川名 全田英次|台湾 绿石数雄|同 北西道 如質恒一印 传历 甲非五即 京都府 門間无治於臺藏 传来的 与起流 人名意 | 京都市嘉彩尋常小學校 照本縣 河島等(新) 福縣人糟谷宗資 |大阪府川邊信告館]|京幣川崎辰蔟(駅) かろん十九 大路府 佐山半郎 大田中人經一大路 高新左郎 長男健太郎恭奉 大阪 川西時二 妻 照 子監 岩城區 全松存市 岡山縣 大路 獨者暴食 大阪府 金澤仁作 福岡縣 女那上海 川崎京五(龍) 貝原早节 桂春子

大路川井戸七茶蔵 兵庫縣 亀 谷發大郎 岡山縣 河根義之頭的同 鐘削紡債件式會社 かろうら至い 上京工場學微得樂部 饒別仍債存八倉社 九郎春上亭枝 坐原武 愛知縣 大四村 八万五 人 兵庫縣 周山縣 笠井鎮夫 京新 上中治三式 金山書代 蕉 東(能) 李良縣 婚开養你們 養縣 大阪府 川原義豪 高知縣 川田豐太郎 市川口原次部 愛知縣 大阪市 蒲生清 好 をはるの作人 芝的冷酷前一六一年名 小州不大… 加藤立す 垣的語言一京都府楼井科藏門 官場縣 明信十二年五 新周縣中張町 大阪府 好田安治郎(壁) **共庫明 雞田覺藏** 五年分 福島縣 川井中り 好事好 「中下すれの」、「目 | 名古屋市 横江半·郎 国 松谷心我 というないないまい 妻 北思をう一大阪府吉田豊成 いたかろする 島根縣 横木秤一卷 游笑縣 吉原家私 大政府古川里古 确主鏡即問屋 吉本義雄 惧市 横川勇如部 福岡縣 横田福松 (好少) 不能此次即

福岡本古田徳蔵(歌) 司妻ヤス(歌) 年年野田村花花 上海经 并多多然 山縣森町 田中清二 兵庫縣 李和市 古图音作印 具庫縣吉田来藏 | 台京和 B四 友人 各俸縣 四村意本中 夷郊縣 五星鲜一题 神子 多方次作(字成) 京都府田區或雄(影) 宮崎縣 橘公行 器 安庫縣 横河聚食 京都附析岡芳郎 家族一同 横山演寺 東部市 武人買次即至為 大阪府 為村佐(郎 |香川縣 髙橋京平[蘇] 兵庫縣 了回煲を了 | 兵庫 野 田中勝之巫 支那海 多四指左即(武成) 方教表次 文妆衬 百萬斯以降 田鍋床平如 南部市時度奉奉後我有司前 各座公田中友地 兵庫縣 |大阪府立閒清次/||献 兵庫料 矢庫縣 田中安藏 兵庫其事不為及部 多牌都 多高石松 多川陸京九 | 岳庫縣 竹梅里 橘吾平四郎 田中質 しさない からす八花 |陸軍二等主計髙柳秀太郎 旦摩奶 男好智 京山東 岡山縣 田中精善 兵庫縣 乔坦膀藏 中方法 不達 ひー 田浦等部

新浮縣店橋得節一號)具庫縣田中秀總(新) 秦良縣 三石霓筒(西村)字部市 军城的西 福岡縣田尾山雄感一角地在景本方是即 海豚富紫龍市一部 お根郷ちるおおいい 多なお プリがし 東京府多人民造(経) 強明縣 竹田多郎治 人及两田中清以即十八丁 京都市墨西景学祭田村农即 臺縣田炯米吉(聽) 多都亦作河至东京城山 喜都縣 出田五哉(文) 京都市 田中現院 京都所竹原鹤吉(起) 京都市 萬橋交八郎 高紹縣 竹村安右衛門 田中是一郎 三百 大阪府 多用分年 上の野ら同さら野 富山縣 館川僧次 福岡縣 竹內五郎 |大阪市 柳次辰古| 立庫縣 谷口晋(絜) 田中寬仁 意奇 到明无卿 京都有田中民作[計] 芳庫縣田年新我 爱知縣 省中 高橋房之一和歌縣多屋秀都 兵奉縣 谷梅五郎 福町縣 山泉四即 は内か(ta) 大阪府高田傳之男 私教祭·るなな 京都型第五丁學校等在食一大阪市二三年刊記 在八縣·林元子郎 伏見 田周二 福岡縣 战田千代 愛媛縣 馬橋池野

新展野徳松 大路 直はくける 和歌山縣田原丹藏太郎一同 兵庫縣 京都府田村常有(壁) 関東州谷村益(郡) 廣島縣土屋 宣史版 大阪川辻田計三(を) 兵庫縣一合及昌至為 州東州軍一等記号 廣島縣高橋吉之助(幹) 事松布 智子的的 大阪府瀧水清一郎(新)東京府高橋昌(李美) 香縣 髙橋松齊 等副等學校衣養市人部京都府北見野新 島田似龍幹 京都市第二郎林寺常是沒各 高碼或印 自己なり大妻 人口 同 妻精子(主要) 成質好像本茂語門 五好五百日人 好月餐感受 長男太郎(大阪)大阪乡 过好社会(影) 妻 看子 基次 |矢塵縣園田種古三八戒|愛媛縣 妻島律太小斯 神戶市 好外年本 | 遊襲社村太次等 具庫 國田 卷 京都府 孝 不 红 京部市 妻 處主義 奏川外 正石下的 竹本巍一郎 竹本莲山山口縣塚木小治野庭 三十一年 大阪府 辻川昌三(意) 京都府 大阪府 东卸布 生俸縣 过 过村件吉舞) **详田矢溪** 神母 社 嚴美

兵为你 中村造苑 兵庫縣中道於克次(社) 方顶行 释 佐民二 兵庫縣 中桐六太郎 滋賀縣 長城一郎 岡山縣那須雅之進(一部) 京都市坪内善勒 兵庫縣 中村您卷 皇后 中野雙奏門一名松市 中新俊的 全縣看得到後 五年科中治拉元 兵庫縣中村要郎 全京果水田原之郎 兵庫縣 神作市 中島東方 **兴庫縣 妻鹿亀古 兵庫縣 中林今吉** 大阪府中河内的三定村 内藤寛治 过夏太郎 秦良縣中島定次郎 心般 大阪府中井誠。部年月 十葉縣 內田同章館 大阪市中川好作 京都府中村了江郎 台灣 中村临太 国山縣 難放此一奏中以第一天 愛知縣 中根金平(社) 京都府师記學校会坐 是在马中的成了 34 兵庫縣 **芳城縣 名越那班於都** 大阪府成旅新在海门 兵庫縣 名世時次即 中國作為郎 大阪中 中田扶城 福島縣 浪岡具姓題 兵庫縣 兵庫縣 中村八次 大阪府 中雄多都 長野縣 中村孝三郎 きるがらん動 兵庫縣神崎即月邊外 京都村 名倉宴市 中尾岬街

大阪市中島好太郎 生成 兵庫縣 大孩市中島治一印松 | 韩同縣中島来十郎於 京都市 兵庫縣 静岡縣浪崎周惠(較) 福岡縣長野周截江 廣島縣 中木正雄 羅養中村實澄 (a) 1の井 聖男 福田縣村上茂事 居房知按野岩路即社團徒明德學園 皂库縣 長太富男經大阪行中公福藏新 長尾亀治(状)|同 中藤政次衛 爱知縣 長穩辰吉(如之) 長瀬武 香川縣中村又古(大成) 治質縣 差河虾壳 鳥取縣中井茂(注) |福岡縣永野太七年| 空後縣 高知縣 中島 花刻 宮暑縣 付田城鄉 長男德太郎(年) 多级智村上芳五郎 同难 同 函館 惠城 武川威次部 多都市杨远秀 是學村司佐 上庫縣 医学 村田野 和歌縣 向烟陸城部 满好休 的玩好 中野岩藏至一部公外 事女 人工配打一台和节管首王皇子在人口思考 村上夏 宗澤あし 村上宣告 确立鏡却問屋 公母本 動土口 大路市 一面伊之即 藝有 梅林草孝 京都市植柳县唐十學校長 京都有京都方面也是中心等校 上原美人 村山養雅 李化年

安庫縣上田定治即 古新落中野標神是京主枝 · 多知府方即称秦等京本校 長庫縣 字野次郎 日 静興植松幹等人具庫縣歌谷虎音季人大阪市野到季郎 長崎的 西名南云 共庫縣 日井屋即一 台厚縣 省或左作 兵庫縣 內山惠之正 長庫縣上田太夫 乌牙和 · 百五七一大政府 字重健能 東京府内海廣東 →大成 福国外内无政文 大场市 字野正姓 老都府 地震 岐阜縣野村喜菜 生色縣 直影鄉 和教縣宇治思其一之言和 吃多花 多极者 经数或者制 倉民 枝付等的 | 出縣嬉憲 (st) 廣島縣植木士歌 (大意) 大分知 み回笑公 る川郷 熊本縣 工田安記是一神奈川縣內野台鎮龍一同 ·聖外日報 云車縣植田多一郎 三五年 套都後 灰花表 東京府 果附大是成 滋賀縣 野口督美於一族賀縣野口末者 岡山縣 內田益本部 京都市野田沙郡芸 李十四四十成一大政府能勢天福 兄 幹男(主義) 马庫縣 野海多 植野末節 兵庫縣 野村 重

大阪市 我介田男本即智 熊本縣 大阪市 光平房小門五成 京即市祖北景有以學徒 大阪市 黑田藤助 京都府草本文音(於) 香原 楠 激水平才 大阪府 久米豐市新 岡山縣 山本 豐敏 田山縣里の鮮やナナー 滋賀縣 能太庄太郎 滋賀縣國作師 官崎縣桑山周吉監 私為縣安原清郎 兵庫縣 麦红縣 畔州铁郎 奈良縣 黑川岩郎 多年縣 畔柳铁·即 奈尼縣 美川岩产界 長女 君子(藍) 高知縣 山口清击灰鸲 东西华部(新) 杂席縣 釘谷亭之介 占縣長男 靖一(藍) 山口縣 山田訓科留中先至房外里成 京西京西亚富安斯蓬东 人保田虎介(蘇) 太夜市 安福级三才 東京市後多月 秦良縣 久保正告同 野崎萬吉 大阪府楠秀吉(字形) 丹居你工再陷口 京都市初青小學校内以保田宅造 他島縣 未好巾一 國方差喜次 栗田雪哲一在知教神等功 とり カ 病一名のあいろうで 國政來治 サイニ計事があるまとなる要な長 大阪市 安福航三市 济安縣保知其法·時精 福岡縣山水七十 大阪府上山正一 山本時後主義 山口清吉 八本山山市

大妖府口口告 (計) 大阪中山北部 台庫縣中市北部 京都府長男孫即其成 神年 山山海 治賀縣山田虎太郎等 廣島縣山陰食雄山器 妻 十寸坑山形縣山口清太郎 点名 写中一長潭縣山中藤大衛 大阪市藥王小桶太 滋賀縣 天野年野 兵兵上府府唐 大板市山松友学 和歌山縣山野井後章(是)京都府山縣萬吉藝 於市 天 野 雄一种所分安閉吏郎 鳥取界 山水通松 茂布山本 這花一上庫縣 大阪府山口正太郎 共庫縣山水水水門 大阪市安井武蔵等 山口作藏 和歌縣山口憲雄 山上後樹一滋賀縣内孫壽(歌) 函館 福州的 山下桥下午 長新町 安尾 左一芝 |大坂府八尾猎三郎(鹭) 細酌樓 大阪府安井善之的一大人本 芳代信花杯 兵庫縣 山口野的郎 一方市山中之的一三人人 長男宣二(野山) | 京都府矢田常次郎(新 二男深巴 長女八千代也 大阪府安厅馬聖香三男三良三十大阪府安厅馬聖香 杂庫縣 山面花之名 山本延次郎里太成 矢代幸次郎

京都府父梅太郎 京都府山口松狗哥 香川縣山地竹十即發 旅順山田文雄 三十 秋田縣安田庫古(新)大路山脇也等(新) 京都是那學教中收一京城市松海鄉方(至) 全良縣以村多十郎 夏山 图之外 收養百分了 大阪市山田親四部 替照松水喜於郎里威 長野縣山崎一二章 京都府山口南次神至表 長野縣山岡縣太郎(語) 名產縣 山田布松 山上縣 馬頭 投 大阪府 松井龙的 石門野全活布殿町王畜地 大政府松村隆(即) 鹿兔島縣前田盛、 奔取竹道該一台縣松富助作一兵庫縣松島克集 京都市山口主 多山縣 山东住选 大子公市 松本艺英 老者 好百年大师 松永美次即一高知縣收野彌上點一大好多是百年丁 山田三郎一神戶石松戶介在一套在盆朝治即以 \*\*\*\*\*\* | 廣島縣松田伊兵衛(成) 草都市 神寺博教 图山知 植尾金花 生 兵車縣松本きみ 高船をおおける 楊宝縣 松野芳之旬 息取縣松谷臺或(前) 京都的場象一家 松井利助行 丁島主教

京都村 金江行水的(幹) 个主要 朝鮮京城增官断次即至 兵庫 面照整字即 京都是原都是是事子横 京都 松井秋窓 京都行牧田書次即至六年 福岡縣 山縣 松岡寬一新 桑食縣 孫四青藏一山。縣 伊野老市一里馬 事都市 大阪四百日十四 成次部 兵庫縣 兵庫縣 前川五助 兵庫縣 正并诗派山口野松金信生滅的 今在的九座之即 童になるする! 松本远的就 松水清二郎 共庫縣松田城語 兵庫知 為像兵人郎 展島縣模 左吉 各序科 牧野生养 奉命礼息至道 别琴魔童 拼澤 龍台 兵庫縣 松浦卸藏 各屋系 本り「り」 こうななられなりのからなっ 兵庫縣 松崎贵太郎 前山發質 们鸣清支 香川縣 松岡義三郎主義 和歌山縣 松本元治 [44] なかななり 兵庫野 建門縣 松岡 增田成雄 松川虎二 採敝 京都府言安郡海村町中電子 墨山縣 松鸣芳治良好 福岡縣 具は縣 於野 芳雲欽 兵庫縣 的場 怕 莫知縣 松三 收野静具 三男子教 二男九孝

大阪府 福島義助 大阪市棒季町王色 遊客知 海井野縣 大路 图表八名都市 在四至男 兵庫縣 山口縣福水俊三红 游賀縣 福本兵蔵 東京府縣等一即校 同 兵車縣 羅霍星門 法交孙 人奔宽一片 大坂市 松引攻击加 滋賀縣 大阪市福島旅部 清國大連市 福岡作部 海豹島川平 京都市福西和三郎 安俊年 在門中一日 金俸縣 节井之九 谷軍重左左門五年 愛知縣 福澤隆即己 具學征 藤江保佐彦 大阪府 藤原義男 海梅布言 廣島縣不免妻郎 藤井寬一郎(加) 出縣 三庫縣 藤田里燕 人次市麻林及動 石縣 藤岡 幸和 蘇田誠好 太郎 深川親察(計) 兵庫縣 舟津水香雄 42日 愛暖縣 将四久以 養縣福島 耕留 京都市學事事學等一京都府福升速起 大阪市 麻片縣四郎 一香川縣 三是金田 东庫縣福田豆丁 福島龍二聯 北海道 大阪市 長男 正夫(智) 为格友 張 野州三郎 四川親塞

大阪府 廣場縣 兒玉了美年 京都市 蘇井芳青 大阪市 近藤健嶽 共庫縣 小山含二月多唐的 小林茂雄 佐質縣 岡山縣 小抹隆知 廣嶋縣 小林藤松 大阪市小山徳郎(新) 廣嶋縣 児五良亮(五蔵 乌体弘 小西·徐门·吉川縣 小西维比郎 | 長野縣小林省三字處 | 安狗縣 "凡岗尔矢 大阪府小林義信 兵庫縣後藤富郎三十二人大阪 店晚 完成完 (德馬縣 小自共平 和歌山縣 小林作 题) 滋賀縣 福地喜洪衛 安庫縣 大阪前福嶋藤吉 人分照小林路之前一大阪市 甲和净郎 号答路 少见家 小日水字一一長崎縣 駒田要八好一天庫縣 小西九二一卷庫縣後藤新太郎(好) 古質少食題大阪府小池辛之即 製 大阪府 近藤秀男起 福田進工的一方子 一大三男 愛知縣 見鳴清隆町 香川縣 湖崎武吉 聖女威 美崎縣 小田巴代次 园山縣将军第一(新十) 小格俊多大分縣兒島基一等年縣小林寺乃即 為麗清郎 岡山縣 张道院西夏神产歌 好 近藤恒三 小林豐沼郎 長男利郎三人

|蹙矩縣 江上定義[整] 兵庫縣下徑壽華於齊人 無庫縣 能否 星海轩|大阪府 青楝新左衛門部 兵庫縣 寺地得士郎(節) 兵庫縣英賀寅次 夜市 古以下之一 大阪府 寺田金六郎 豆都中京自教寺常奏水松衣 兵庫縣 寺島天園 鳥取縣 足羽清美經一人以行青山艺力的辞 福的縣手場七聲 福島縣 遠 藤 ま七 (兵庫縣 寺田五松(転)) 三重罪小坂美男四年 上面 古人樣主光 大學 寺井德衛村 山口縣 有意國云 福田縣 安藤郁二 嘉·东京南海城縣 旗 京都府 出島利二新 大阪府 赤松金芳(t) 茂城尔 打斗伸次 岳根公出川岳寺 大坂府 青荣喜郎山山縣 新谷音助新 京都市朋有等常學校一大子及期子工工工工事 新為縣 寺崎九部 愛媛縣 合田金四郎 凌縣 行部 爱祐(意 大改市朝到久之 兵奉歌 阿運堂 大阪府 城井青二岡山縣 流木末古三郎 梅華 春天分岁一神戸市 天児氏恵 三十一年 兵庫縣 足立逞二(監) 同長男六郎(長)

京都市青山庄之即并是与 兵庫縣 相端警察俱樂部 各庫縣 赤尾福松 山形縣 佐藤 复雄(意) 矢庫縣 佐藤美太郎新 京都市學四事官学校衙并最長 山縣 有馬達記 兵庫縣油的秀招 隐岛縣 泽田坝子 南阳南人人人 兵庫縣 静宏縣 芥川梅夾印 | 台庫縣 才物宿台名[譯 | 山縣 佐々本善果[at] | 套縣 佚·木又易 | 茲 大分分游馆是一是一人们想好序了了一大孩子佐唇新儿一京都朝日的事中 室都市省軍马至八学夜 京都其四年奉女艺行 兵姓花 是主利的 兵库縣秋山谷助 改路寅吉 兵庫縣 齊藤正之 天包竹权 和歌山縣 明渡孝一 福岡縣 到以 愛知縣佐藤すみ 京都青山黄、助 河本国愈 | 夜府阪本磐一臺 | 吳庫縣 酒井亀吉 他维 女压的 多年交与 嘉義原 才新 純彩 大阪府 作四全郎 世為杯艺四届沒門 褐国縣 作野真作 山路 生作与太一三重縣 佐休宗一致 心縣 佐村落者 大阪村 阪井安后郎 全座的 约书负责 かべす 福井縣 澤田久四郎 佐藤野年

新為縣坂上彰音(計)香山縣 木村長十郎 (致 呼好方言之我 本機 木村清八三百名金龍宴等一京都 岸野大吉 大四府 才村房后郎 东和市 抄村一郎 (经) 兵庫縣 蒙蒙了 | 兵庫縣 葡本德招 三重縣 北村謹太郎 名庫縣 本村件職 | 於行木村幸冷郎 | 本穗 法兵事共同 長男 乾丈(感) 佐貨縣北川秀次新 大阪市木下常告(配數) 兵庫縣 木下佐市 京都京福京原教堂部旅官 滋賀縣 大阪府 酒井直信 秦秦日本奉奉奉 一大政府木津山景 山田市古市木村岩吉 同 私公公 译于之啦 佐賀縣木下隆 [æ] 兵庫縣 岸田軒造 |治伊都是京吃了京麦 山口野传说即在男村 兵庫縣 兵在縣 存不刊七 大學 孝田王即三裁一六庫縣 太小幸言 岡山縣私立金光中學校 本谷三·B | 爱知縣 木下芳·的辦 | 廣島縣 木 峯鹿之助 | 章展 | 岸本珍文印 | 兵庫縣 北之間改治的 大政府 水谷德属 滋賀縣北川九太郎鮮 北川善神一等歌北里雄手殿 貴田常都 京都市 北中佐部 妻節子等

京都要的教養養金米養命一提幹 医地口人之一東京府 绿川敬义助門 京路南海京等校查等 富山縣 宫崎常郎 兵庫縣 宫田利兵街 |鳥以桑北窓四流計|京響學學養佐野與即 | 兵庫縣 水潭焦后即 | 山口縣 宮本住馬 京都府由克孝一郎 香川縣 三宝賢人三月 君山为古木宙寺 同 |馬取縣北窓久流就| 京都府 以家空打及人養院 上庫縣 三水恒松 「多がちななまえはい学校 帝國在郷軍人會南大江分會 滋賀縣 木村又十郎 大分縣 溝口忠蔵(新) 多九於 三多方雪 京都府女子師乳學枝寫物舍 京都市有齊等小學校是水平信街 A6是六岁 京都市明倫小學校森田吉松 本口灰花 大路有湯川安平 湯淺重治太数 三年縣 八打言し 兵奉縣分前情去 赤穗 三木頭洲 兵庫縣 美田照三三大一大声和 多馬郎 大路 宫部我部 大阪市 官時无治 兵庫縣 宫野常北町 三月三月三月 一兵庫縣 兵庫縣 水野常松 (計) 一兵庫縣 宫崎孝吉 庫線縣 水島をあ **三宅辰江即** 大成商事明社 俊二 () 官信为人

李豪縣 南野美太郎山 京都中华山東京大村 多年出 東京市水谷為[四世] 京都府 水奈知斯次郎宝山 京都行 写开方世部 一老都都塞著半没家家安都 三重縣立第一中學校 山口的 官将勇能 香縣 在墨之旅等年 大分縣 莊野儀三郎殿 愛媛縣 三浦覺藏 南部十五城下之文教三经三年 京都市南德常道校长 京都 三村孔件 徳島縣三好於藤太(縣)|神八布 塔恆星的 | 本庫縣 城户发》 语要縣 一式田下車 神命 光田記言詩一京即事所明小奏校成章章一八座縣 势百万名一山智縣 志田代取 大阪府 宫田佐蔵 和我的智有秀 大松平 三生地三 震動電影一大阪府水川直藏之一 受傷外 病野會 兵庫縣宮崎 篩點 具庫縣米男郎 兵庫縣神保原表郎 大阪市上山京九日本中多十八年十八年八日本 小京山 专时和助 |天庫郡 荣 本·郎 | 美震團清水石衛 水紅良飲 五十二年 大阪府 沙水真好 大庫県 島谷正三郎 を言う上方 作本情治 | 兵庫縣 藤原庆水郎 和歌山縣 嶋本房之助(壁) 海水テル

和歌都珍崎楊夫(年) 岡山縣治郎九俊一郎 同 京都市城等尋常等枝 矢庫縣孫田鹿臧 三六十 大港市 寒四光行 位賀縣平山正祥(新) 共庫縣 好去找一一香川縣 塩田炭大郎 爱族縣 志賀守京即 多奶行 为了言《下京》《在野神保原表郎科 兵庫縣 重松景豐 英 大阪行 印新郎 福縣島助芳詩 兵庫縣神保原美郎 大器 安田武平 京を在屋里では大 大阪府島川弘(元歳) 布1村典助 大分縣 清水正記 和歌縣 清水德松融 赤狗 都经第一代 位皇的一样小市部 兵庫縣 日升了干城 同夢進藤康之助士藏京都府下村秀雄(新) 笑儂图表野游乐后他 爱廉進藤 佳 子里虽 ·京都府高野郡。徐舜常、等校 佐賀縣城野千代松(新) 太如子安臣·魏专 愛姬縣 祭原了 大阪府十七歳 京都市城等等席。子校大阪府平潭京寺城 京都府司馬久者(點)朝鮮平田福(計) 岡山縣 情水合順海 京都府等中都半野房東京 g在海域是在城市之后 | 因出縣 王由黄二郎之前 兵都的名人了 周山縣平井義 富些 有地以

大阪府 廣野隆的[歌] 大阪府 檜垣馬如 神广市 他上方方面 兵庫縣 樋上與 吉 灰下森川仁助三人成 高知縣 森都太郎概式 好的國意的才動 意思 廣瀬泰古器 島根縣日孫真臣(新) 兵庫縣 樋口信維 桑居 育日等图書子會 大路平野平兵衛 七才 大阪市林川庄之助 子王 兵庫縣 森坦代子 京都 廣瀬市选 京都市人田東京郎(新) 兵庫縣 森 義之的 八佳和 年度点云 京都東山中學校 岡山縣 森 熊郎[報] 兵庫路 東野心中 兵庫が、イガキュラン|京都市 廣瀬五郎助歌 大等 槍塩製 福井縣 久貫修助 一天庫縣 看南省藏 大百百 平野店的軍皇 萬知縣 本下藏言 兵庫縣 平升學俊 大分縣 樋口安治(野 島根縣 泰脇村內郎 大阪 森 林(三年) 萬智縣 森本廷郎 高知縣 森田葆光縣 廣島縣 林永連作三朝 京都るらに利 平田佐極 大阪府 森美 暖 ( 京都府本路島) 大坂府 森川留太郎 福岡縣 森可也(社) 大孩中把便分一多男小学夜 島風縣 森井芳治(主日表)

香辛 本村至子 福井的最上要沙中 老庫縣 稀周房外 小海道技术平作 山梨知 本村植立门 三重十八十八年一青春縣九国生命一清国官 图在军次一落华的广阵核八 山形縣 桃林一郎 京都市松直多京學校心在恒吉 ある 本年のです 大阪府 最場繁郎 大阪府 森本得之 神戸市 拉车式之的情景縣関半兵衛 高知縣 治产佐平松 黄性縣 狗田仁老 |全 森 豊 茂(章) | 喜欢爱美子喜喜里露 不知 望州重去 野學 毛利沙印 | 島根粉森八太郎(報) 為我然都沒有二 大阪府 まから 京城 世田教育大阪府 赤下来一 大阪府 まから 京城 世田教育 至多 千四岁子 | 愛知縣 森 级太郎(拜) 北海道 海尾平九中 战斗粉好在老部 东田於四 美成 長野縣 下宫已生得珍常:各版 虚侯 化石庄东部 山形新 孝四茂帝一大阪府 衛門財政市(翻) 四山野平氏 京都市 該美倉寶會社 四山野平氏 閛 李明一与力力的多多名的歌

秋治和 给命中即 石印的 给格政告 至庸 愛縣 住田光(瑟) 岳在縣 游屋人平山形的 经买八郎 兵庫縣 大阪府 末時增講 日向图 鈴水爱沙 暴着鹭鸶鹭鸶鹭科 垂序 好有更好 兵庫縣 营青点即 京北市经本青春春春春 八泊治 须写为 香州 鈴木金次郎(壁) 支卓縣村不元子即經 极后 答不過次 京都府村本路次即經 兵庫縣的木平次即經 对年哲学中学状 甲斐 顶冶忠 即 太帝 鈴木和鄉 上佐国 再合参 彩光山岩人 松山儀的 備后 問谷无路 系教科格理像子 我十年一共库尔 张木序天产 五名者 等例松十一五净粉 須原種司 菅秀二 念抱的 杉本上,一大路黄川潜匪(醉) 相模国 苏马属七 兵庫縣 於原信三郎 身库縣 一兵庫縣 鈴水地郎 杉本 爱 藝和 村间专事 校生安造 青春 鈴玄音 大阪府 四服 粉井亮善 末吉增孝

一交媛縣 越智政也 美美 李第上代克己年 在明春 華常部 **連事時 大省時記に大坂へ見入小** 兵庫縣 後膝富郎 多引的大城村吃吃吃一点都有野都宝宝堂事实校 五下压船 安田 在城 多后縣 长的心经病 多面子 医牙毛丁 多分分 表的海支 百都府 可见一确 京都市兴之艺郎 多面的防心影次 山弘為 桂 面一字明成了中国中国中国 中原 为四群言 好庫縣 大 征 烈 鳥取縣奧村弘道 兵庫縣 柴田繁次 大阪市的田吉山 | 馬歌縣 三好熊不韩 | 土庫縣 小面豹多 | 大阪府 三川豊二 奈良縣 南鬼真誠 兵庫縣 天食 春春(40) 機化差人 够了 会好 国间之人郎 大阪府 境田 尚之 京都市 少山清寺 中海公 奶後 是的好生了就将与多小学校 皇京 井山西山 平路的 馬松林ら野りするは 京都好 與田重三 中日八年即 妻 ~一比 小公美行一去唐子其演奏和 和以此 多名 安庫祭 四中刊门 兵庫縣 太田景静 母事 方的萬 共庫縣 松田勇 兵庫縣 吉田輔湖 なのもかか

多多数 前四重江即 多天分 住田電火郎 えいお 福井東一郎 馬斯縣 野城寬治 · > 35% 方意之 長騎縣村尾部的 馬取縣 益尾健於即 多系布如解鎖之的一大阪府上總 字》一 資斯中司消言也 兵庫縣 图据正知 為成縣 条井元輔 灰石 松本物本即 る人のおを引きた 和於的 袋(引) 島及縣 鈴木子八杯 島取縣 光木雄治 岡山縣 佐藤·天 京都府省京部、衛衛 敬 取熟 三羽藏次即 鳥小野山脈杏二郎 守都有處於都門序傳出學校表 島水縣 独布部谷 京游有野都川图是中美 同山縣 高橋上縣 兵庫縣大日養三郎 一名的 好的學好 不相对 五本都将其本事人也 事和方成を引大な、孝子、子存古 島聚老品 向公四的一 游野的小孩子了~ 島面縣足改號之東面 島西縣 內傷度信即 指井縣 小西民子 @□ ○井底以 · 島取縣在高海常心學校 愛媛縣 實利芳的 萬知縣 道頭政治郎 島取縣 大块市 渡邊 勝 島取野 大分建二 新月代太計 ニナス 接內結核構成會好京都候 生却·竟都有餐京即四十行字高時門点 京都 世金良古 主成 鳥取縣 飯塚 秀三 茨城县 吉岡上 京都府废石即下野好事,学校也 出縣 河田久德

相模国 大阪市水海 石以野 商居仁助 神なりまいられ 於 森長之郎 北海道 橋本市助 磐城國安田人松 岩什 伊在湾流 福縣松村一部 法 田 ミをむ 宮川仁吉 桃田里即 以年縣 天野 原二 立重縣 谷口 晋器 小樽国 恆万代肋 墓房 安村二即 大城市 中台海生 金山港五光打萬一 京都若古田潭八 考新的 少おは平 宫城學長田立即 拖城縣 元村草八 大阪市小泉鶴之即 兵庫縣 和田中長空門 山梨縣 兵庫縣 天宅女表在工門 山口縣 增田權三 神奈川縣志村撰載 大阪市 秋田縣 尾野多一 大汉市 中来国的点剧 大阪市 高麗河部 大日本中にかられ 本時爱吉 兵鄉增田龍二 就当山 友朋 中的法印 施賀縣 急尾松 田井松品 好市馬楊 国太郎 福井 谷田事三 新門拜 猪苗什事次 爺縣 南零分 兵庫縣白崎潤藏 日何国 半田十號 放的 万井等一 神戶市入江一雄 ,野捨次郎

• . 發行所

将大木乃 錄念記慕景 (卷下)

大 大 īΕ Œ 年 年 六 月 月 十 + 五. 日 日 發 印 刷

(行(第八版)

乃木大將昌京市京橋區南鍋町一

朿

株 佐 乃 岡 一東 木 京久 京 大 市 丁市 本 將 込 十區 西谷加賀町 奏 会 - 市 谷 傪 加 世 置 地町治